

東

京

**沿** 

文會堂書店發行



文學博士內藤虎次郎著



世教故不辭而言之已西廣八月二十九日顧民武軍天生强裁自言所作已二年從民念其文政有補於。最不工言

一种 为

根島非伯夫親而美子殊又非武王始暴而終仁也其時翻之亡而不以為同師之遇故美子之數怨故童而已無從於其上地屬天下於是知武主之兵非得已也然後乃安於伯夷所以府言其襲也及其反應之政對殿之後人而無利見我明天下之人亦且明疑實顧而不能無歸過於武王北王之不享也當時八百猶供謝此有俸發之志然! 關其君之艾武王永安不以獨之所以待咎者得翻到而自襲也此武生古以東無親君之事也湯之於榮也放之而已役割不自

害然者異

題不平之為與後也之人主一類 取人之國而致其京廟運其為人或然知武王周公之心而是自上下各止其所無根有以可

如江江省黃京表問題等官追見

184 Vi

此乃知才分殊相去軍百苦山店為敢者山店灣書五十年僕月井倉訓讀書五十年僕月井倉雕倉不堪景遇隋所得皇庭午娘五有天樂侍側追在年級五有天樂侍側追在春宴為山中黑布御電布御電

班 维 蒂 國 公 正 文



蹟筆異林公忠文胡

的被税官 老纸术 【【《本名约》名《书》的各名的供信车高差《性化产品主任人性化生的故证为的是明书作代析者是自一情不客心并作与新出局事作,是不是被人情不容妙,做出你价一新的传子四里之面出他是经过来看着我现 军情 實 写地所佩服而的 化五旋键 美统相不真四军电话有价价额 數而且 有亲亲 医脑外球 计传统 医腹膜 医线 医眼上 医乳毒素 医细胞性 经现代的 医阿索克氏性 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白

篇记的维朴的首子懂海科室外析现在日本球委任在不如便听 惟 敢下当知,杨皇先侍法强强强情况是我说来请言自己问题自以盖皇杨元基额立是治化实际 弘治十時,晚因惟明法四院三距有丈夫人年而思日精知主故视在有情苦战倒在有情苦战倒享事

與原止者動行結合有此不易新無官門久惧随然不多其人風水之為人人則不久見不久是且因因因此時報以稱



蹟 筆 芬 桂 生 先 廷 景 馮

内條例即 医一种 中 の民民を此れる南側に をサーなり 定季大各府和三书 はは甚野まれ物

二一日に第一回なる をある動めによる をある動めによる で懇意である。 一日に第一回なる。 は我型のである。 で想意なる。 では我型の際である。 は我型のである。 は我性のである。 は我性のである。 は我性のである。 は我性のである。 は我性のでな。 は我性のでな。 は我性のでな。 は我性のでな。 は我性のななな。 は我性のな。 は我性のな。 はなな。 はなななな。 はなななな。 はなななな。 はなな。 はなななな。 はななななな。 ををれ邦朝到つなでも 演演たに日底てかあの 逃逃經於新自いつつを し、し、験け聞らよたた書 十同がる記筆 / 十がい 二世あ有者を一其て 月五る數高執着月頃見 九日かの畠る手の朝や 日にら速政とす初鮮う に第で記之いるめへか 二あ者助ふこに旅と 四回るで氏こと文行思 回をか亦にとる會しひ を演く余速がは堂た立 演述てが記見な主のつ 述し、十講を込っ人でたし、十一演依がたの姑の 十二月は賴なが懇らは 二月十最しい疎るく昨

り、隨 るの た 希 T 3 訂 龄 居 0 局  $\equiv$  . 3 步 正し 2 を 氏 3 ٤ 變 は て大見養差る の間施に 的 轉 1: 前 方 にも し、講 0) [ 表以 叉 か ٤ 政 は印 其 方 な 尚 演 前いの 刷 益 針 更 が 0) ので、 B 1. R 中 1-項 に終 to 演 目 露に 發 變 9 續 演 戾 骨 は 华 0) 表 轉 7 ~ 1 述 熊 た 其 1-途 分 2 せ T 2 分かけらをち方れ な 希 た。講 の速 居 齡 B 2 方れ 8 2 其 二た T 氏 6 が 記 演 な 自 來 0) 0) 2 か 箇 重 錄 が 總 T n 項 分 始 月 2 を 世と子に論 思 殆 た 理 め 訂 間化 は が、其 た頃 5 E E' の し、之を 變 ら、目ま 2 3 法 3 2 h 0 1-激 な P な 3 發 は な F 0 り、袁 ż 表 6. 1 即 支 な 發 B 1-7 だ、熊 3 刷 8 氏 につ生 うな 居 \$2

乏し t た る。 だ B かは F 0 2 つ な L n す < こと、是 いときこ ては、 で、外國 7 T 60 な な ~ E と思 は 60 T 0 逆じ 此 多 で T で < 0) あ 2 0) は述 0 側 8 か 目 5 か 3 50 か此べ 讀者 前 利 3 .0) 5 書 た が 局 ż 例 は 意 には 時 i 1-7 かい 見 支 2 9 局 あ ずは 那 1= 3 2 0) 2 n 3 は 2 へ我 人積 0) 變 現 3 化 E 極 つ ŧ 在 やれ B 代的 7 j 0 2 0 っ施 置 世 爲 か本 支 に此 に、と さた 那 設 なっ 7 1-如 支 1-間 1= 0 く、支 を改 那 關 對 T た 10 h す 0) す 2 7 居 那 爲 3 F 85 論 3 3 7 5 ののめ 考 か 7 3 余 2 3 にが C 缺事 程 7 0) > 甚 け勢 考 った 意 は 0 てにへだ あ但事 見発に

にい は 的 施 設 1-關 す 3 意 見 を 建 T る程、余 か 到

もをの 々人かの て E み 此 以 ż な の知入す あ 如せがきねあ 上 へるかり 5 な きね質は、 と疑 す、直 い精 其 8 5 政 れ施 接 務 な à 到 政 支 上 0 查以方 て 那 0 四 十を上針熊の研 實 g. 寫のに 氏 政 究 な T で確べ如に単っなてき富し 3 3 出台 す 計 な き、其 畫 T あ つ外を は 方 者 今 て國 立 法 でる 0 長 は財 人 T 居 か た 2 目 な政所 8 3 を 0 3 支 い計は 人 余 但畫財 7 1-しは、政自決に 6 が、立 は 政行務 す 8 を な 立 と分いは 2 存 ててかの 査 てす得得 す 82 尤情 3 8 80 れふ此我

殆 正絕成 空 行 論 算增其 知か 0) 大 5 かに 全 な さ加他 るに 3 ら、並 留 < n 力 惰 積 2 ŧ 1: を 力 な る 目 こびに内外 ること 超に 0 が的 施 目 越 0 下 設 7 を 7 已 3 最 0) T to の形 なっ む か 基 居 奎 今 す 礎 3 連 大 默勢 ٤ た 自 北人 國 切 ず、状 分は、の変管 移かのしらで な情 な 3 か 手 那 T あ 況 べ自 攷 か事 き然 居 究 8 か許のに 3 5 に實歸 思 (-L 2 ず 國た精結 ふで、落 は際 たか判 3 情結し断さ 此着 2 ので、 され租結 < 1-0 ら税 べ為支來 一惰 12 に那 3 \$ 0 力 0 よの自 限 の前 3 料力 方 途 如然 9 闇は矯 のがが入 くな 8

等を 切 通 録か す々 1-を な意 3 5 變 3 1= 至 夢 切 冤 す かっ 想 りて 實 か義 ~ 黄 3 が す n à 宗 生氣あ 3 3 難 あ 羲 威 如き 者 いり會の處中が明 を て動 T T 感 自 を る。馮桂 あ ず 5 2 る。た 案 2 2 0) T 出 3 政 近 芬 策 來 0 3 0.0 1 7 ^ たは ٤ 校 0 け Ŋ. 尙 あ か は 議其 那實上復古書 變 考 邠 8 い顧 論 0 法 廬 2 炎 7 自 抗議其 て論抗 とを看 者 武 5 者 は の郡 2 貴族 など の改 蒸染 0) 時 T 8 如 6 取 勢 之には 縣 も、近 共 0) < 丰 政 せ 論と L 0 第 單 治 0 5 た 窮 はに年 精 0) 3 點 極 か、日 で 選 外 榊 復 3 1-L 3 國 たを はは 古 2 痛 T 知 べ濟

~ し、富 徹底 根 か いは深 いは 源 あ 金 國 て良に 少此 意 憲 世 由 8 な E 20 來 蓋 義 3 法 0) を 4. D 1 程 0 を 7 L 宿 であ & 最 裂 度 消 知 T かへ 12 5 to 息 = 5 熨 B 1 會 商 5 t= ' て を め、是 め 摸 制 ٤ I 知 世 倣 3 がか業 强 62 た す 徹底せいる登達 迄 就 政の政る (= T 治處 治局 は、支 い至 1: 面 £ かせ 最 とをあるが、新 0 5、先 6 2 25 8 進 か 歩い進 那 變 82 爲の のか歩づ法 切 論へ思のるひ、 式軍 に、其 に支 7 者 徹 る丈 の真 あ 順那 政 隊 0) 0 底 3 0) 1-應 相 て、 治 の収智 L 國 か 度 1 含 得 で外 の増 く収 あ 改 加 べが 國 (i) か 毕 外制 る。自 文明 と解 議 果 3 0) ٤ 2 論 8 の恨 3 分のい釋 かて

自叙

は對入あ 日治然 の居 な る上 3 々上る な 慮 0 從 々變に 自 を 支 起 は て 借 來 3 遷 袁 分 る殆 あ金の其の世 0) がを 五の大凱 る で 自 同 か 國 國 勢 な 位 己近 じ借運 0) E をい 0) 日 借 欵 を 2 發 0 存の金は 底 現 考 T 3 立 油 で尚 な 2 展 T つ的 6 ほ to 田 3 誤 は開 自暗 認及 ソ 信 最 0 せ のめび コ 國 黑 L 近 h での 第ぬ 淮 E-0) 0 T 0 借 河苦 財 坑 居 金浚心政にる時 試 的 を 渫 3 權 投 傾的 み施 あ にいのげが反 め設・て 3 ふ獨 對 入歷動 のを居 實 す è 立 n れの で説 3 如は 3 のを h 7 潮 あく 此外与考 と見流 るたに ż 自書 資 味 ~ 1 を は 分に輸 6 T T 一政 不き

あ 3 治 際と 3 1 る、此 に 於 時 を で 8 13 べけ 行 F è 1-3 必が 行 3 3 0 は 2 べい あた 民 天 要 對きふは者利 族 津は 權 \$  $\sum_{i}$ 體れと ٤ 面得は、 8 は 9 (-遠 自隨 民 遠が 都 で 3 3 族 いあ 分 統 ~ 0 分 b 錯 7 E 8 衙 ずな て 第 棄 L は 門無狀 松 支 我 あ 思 \_\_\_ は L T 思 ٤ 3 す 3 な て統はのいな 7 のがれ又 い居一れ大ふるは ば此 支の但 3 3 20 な 者 故れ支 る (-都 1 がもハ 都 出 の統 一にて那 べ人政種 支 居 人統 來れ支 3 は てな那 民 治 那 政 0 大 の都が又 治 列 4. O カジ 取方 統 急 列 な 國 8 出 且の てが 政 速 0) 最國 の民 現 治に も民は分支 族す 合 變 能が幸の何割那 でべ政のる

九

0

人民に聊かなりと を念 0 す 者 3 合に でれ 5 道 は、日 8 頭に 理 な 3 政 政 くは 本 都 置 な 治 0 0 17 其 なりとも 60 1-政 他 邹 は そ 不 澤 吏 治のに外 \_ 此 ずべ 3 12 をに 0 議 故 受け 都 き國 12 國 0 政 論は、 自 to 0 が 統 本 治 分 訴 3 T 上の徳 政 論 取 20> は日 へる 支 制 治に ら看 3 世配 論 共 ~ が出 本 な 凱 3 3 \$ 義と 0) 和 など て、支 5 重 現た 制 す 大 ペすてペ 如 がへ那 0 l. 總 \$ あ 如 たが S き者と、覺悟 題 落 つのい 2 2 < に一貫 着を見 け て、自 支那 て 20 > 3 領 あ 1-は ~ 0 己の 第 土 3 有 定 0 支 3 \$ 事 り得 白 ~ 存 3 那 8 勢 す な ~ 3 立のがにべ民割

であ 其 た兵 命 我 ない、我が なば 0 黨 3 亂 すべき準 が 息 け る。支那 して居 の人 父老に の際 限りなき辛苦 日 今以 本 熨 k から な 13 民に切 るが、少 備 どのに図 は、ち失 2 0) 攷 に図は民 がの ある から 敗 如 0) 實に問 性は した 使 桀驁 0 37 効 支 かっ 時 3 حُ 何 果 那 3 3 な をの革水國命 n 3 物 ひた \* か 3 を水園機泡民 棍 は た 到 黨 政着 徒 60 7 か の牲 に性 の人 0 府 で 爲 H) であ を た 横 1-歸 あ 2 ると、父 古 行 しても平和 中 T k 局 際 T 8 をも見、良 者に問 143 L 解 (-殘 命 同 B -1살-3 老 てし な情 0 ふのでの人あ は かを 0 其 あ 民 を \$ つ表 みでは数し るの求 たす JE's 2 0) めたるの がは 代 を 0 8 表 で革

-

論收 忠 8 大 0) 0 0 せ 攬 0 0 な るに近 ず、支那 主 秘 如 で 訣 3 あ とか は を 3 何 得 に於 2 け T と異 n Ł n あ 力 3 は () は 3 T B 2 必 3 其 な 8 父 15 E 5 成 0 5 其 0 T 1· 0 ず 功 法め 0 如 成 の制 結 倏 重 京 功 起條波 秘の果 あ 成 す 訣 美 1= した。目 功の要 る、況ん 3 て 悪 な L 毕 を あ 0 した 命 る。悪 問は T や改革 黨 素 2 狀 機 ず、人 . 2 まっ は は、誠 つを
て
願 世 此 L て は ては 論 0 B 格 7= 李 (= 居 か 秘 悪法で邪 3 此 堂 父老 知 訣 か、政 0 成 R 0) 父 張 1: 試 鍵 收 治 もを 老 3

で爲 决 統に人族心 でし表 の統治 が繁築 な d. 1-L 密 あ どは、格 大は T は 3 告 3 保總何 即 團 L L 1: 證 統の 0 體 て、其日々 父老 は 者 下でも、柔 2 で は、郷人 6 1-鄊 \$2 n め、父老 外敵 b であ 黨 て、支 宗 1= 順 にた k L 族 3 世 打 を樂 對 1-な 80 T の袁 以 父 3 殺 服 居 從す 者 L 3 T 1-3 者 な出 < は 國 は n る。長髪 を歡秘 で外 た 送 或 支 は 國 滅 3 は T こと 1-ぼ 大政此 82 那 な 賊 い對 3 1-す か 0) 父 0 於 李 出 る 3 T 忠 い 功. 古 生 來 が獨 3 0 安 立 2 E L 1 上 命 n 4-全に、宗國 を官 全 は 2 7= あ 9 E 何 0 物功代體軍 國 は

のである。但しその に處す の準 日本 の本の先に準 あ るで も、容 あらう 了解せ 703 5 3

余が此書の著述は、平は な所少からぬので、聊か 派生、胡潤之、李少筌、馮昊 ル外にも多少補論した 景か生備廷記支が せ六念那 るこ 君 E 及 L 

あるけれども、這囘

は

先

7

大正三年三月十二日

支

那

論

目

次

内 虎 次 趣

君主制か共和 時局の念豊… 獨裁政治の完成 問題解決の難… 支那の近世は何時に始まるか 言 制 かっ

r || ....

В

B

階級過多の制度

地方制度

Ξ

| 近代官制の由來: | 治国體と官吏 | 明商易姓の効                                 | 歳の政府に革新の                              | 官吏の貴族生活:                              | 改革の効 | 日本と比較                                   | 胥史の弊 | 官吏の收入 | 竹官論の誤 | 大阪無の利及其                                 | 顧黄二氏の意見 | 變遷の大勢 | 栄元明の劇 | 漢唐の制                                    | 1 1 1 |
|----------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|
|          |        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5 氣分なし                                |                                       |      | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |      |       |       | *************************************** |         |       |       | ······································  |       |
|          |        |                                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |      |                                         |      |       |       |                                         |         |       |       | *************************************** |       |
|          |        | ······································ |                                       |                                       |      |                                         | M1-1 |       |       | 000000000000000000000000000000000000000 | -       |       |       | 104                                     | No l  |

夾

五、內治問 旧題の三 # 入五

六

意

氏の新名解解釋

----

\*\*\* \*\*O\*\*

革命黨も亦発れず: 支那の平民的薦責: 正義の観念…………… 支那現勢論…………… 命の第二年亂…

附

支 那

次終

目

夫

-12

支

那

次

表那の時局は、走馬燈の如く急轉變化して居る。之に對して意見を立 支那の時局は、走馬燈の如く急轉變化して居る。之に對して意見を立 支那の時局は、走馬燈の如く急轉變化して居る。之に對して意見を立

12 し深 政 其 を 5 難 讎 L T 策 遂 0 政 かの あり、十 も、質 行 策 t J 儘 つ下 篇 ない、有名な 風に立 Or 12 10 L カミ 13 200 ep は 得 あ -年 清 る人 あ 2 3 3 て見 朝 2 前 や否 であ 2 T 1-0 やうと 末 で云 其 は P 5 500 う。尤 す 識 111/2 FII 年 13 は 見 實 時 10 2 63 0) T を いあ 2 T 0) 12 8 ふや B b ば 芝 1 内 1= 認 那 0 張 T 下 可 L 閣 考 0) 72 的 5 0) 始 T 73 て教 12 疑 8 200 理 濟 見 12 人 熊 充 省 2 策 To 73 希 る。熊氏 を革命 あ あ 3 ので して ---8 75 で どは T カミ 0 あ は、多 さは 後 3 其 外國 0 反 75 0 共 8 特 0) す が少あ所 余 今 一中 5 es を 8 ず、熊 利 H 7 T 兄 懇 を 意 0) L (= 於 希 い時 12 0) T

間 12 をご な行 3 近 綿 73 0 直 3. 3 る能代密 接 次 [1] 力 F 國 17 E 1 0) 第 23 超越し て、己に 家如 である。此 ふことが六 を作 に、急 なるほど、人間 觀 關 全く 概察する必要あり、 何 均 激 なく n させ なる な緊癇 30 は熊 なっ 6 b ハケしくなつて見る人民でも、一の下 今 0 氏な 政 72 H 策 以の目 を超越 3 ごの大 を成 の形勢三政 思 は、袁 < 专 ふ。世界 功させ 天水 居 して に考 世凱 5 革 度 の異常 の策 以 居 ~ p 0 上、支 つ政 3 ね うごい P て、殊 Will a 0) 治 120 うな 突は 天 なら 12 1: F 發行 才 に変 T コ迄 in n hs 87 , 溫 Th 處で、隨 T 111 < ----こは 新 難 の曹 特 II. 致 去 3 名 C 他 < L 莊 いな 及 得 策 0) T 千 り、は、變如人、選 刑 る支 年を か那東 實たつ

が緩 面 より は T ępi < 0) 目 進 其 +5 重 激 下 h 3 他 0 < L 1 0 12 To 5 鈍 1 b 如 道 土 す 順 60 < < あ 1 5 nE 逆混雜 文 强 眩 8 ば かっ 那 < L ~ 3 0 今 2 の推 1,5 L 自 63 7 諮 L 0) \* 3 支 政 流 流 C 6 -を題 水 (= 思 n 3 を T 0) 急 12 を 力統立 解 居 底 轉 れ見 が治て た決 るの變 D 定 如 する 此 す の底化 的 何 しの 3. でに ・て、そ 1= 3 1: 75 は 惰 あ T 傾 最の る。此 必 鍵 居 力 い善 n で ず 8 自 10 T 0) 1/2 あ 0) 際 然 1 居 政何 だる潜 定 に發 9 3 策 在 動 流 0 T カコ 12 かっ k. 方 つ力 方 を 其 爲 [n] 針-透 7 0) チ 0 6 見 10 8 潜 を ラ 國得 す向其 運 立 ^ 情る るつの默 て向 ので のて表移るつ惰あ

余 To 專 は の最攻敢 す T 3 Ħ 者 か \$ (= 73 — 取 L 0 T T 此 H は 雞 數 T 握 3 2 3 來 To 0) 5 記 は 言 錄 3 から は 733 2 Hi 12 告 演 T 0) 111 居 余 3 3 等 優れ所 0 0) T の如 型居 變き 3 遷歷 \* 朧ご 0) 史

力ミにミ 0) 3 由 \$ 1,5 3 氣 自 Z す 來 の思 tz から 標 3 3 ま 社 To 5 から あ T 1 1... あ準機 興 3 清 婆 75 る。北 つ心れ味 个 あ 12 朝 11 15 J かも を あ C かる n 衰 12 亡 那 籠 起 20 2 覺 衰 0) 0) T 間 2 L 0) ま ぼ 革 題 7: 3 見 解 T 脚 6 す 俞 あ 16 8 を 6 覺 から 提 其 73 P え を 锅 老 3 0 < 6 人が カさ げ .0) 7 起 T T 73 無 [ii] 技 觀 あ でじ つ見 看 試 \* C 塾 3 あ 6 T <-3 見 たる て、そ 3 見 P 8 0) 3 37. かた際 にれ物 6 T 42 此 6 かっに r 和 II の人 0) 3. 後 0 清 は 3 を 1 1 (1) 部 譏 0 あは 朝に 我 の一点 10 參 9 舞 8 は 考 を 一以ががな 臺 京 重'多 3 此か 代文 受 1-に會都のの大少 B T け對 大小大視のな 支 其か 3 せ世 迄 原 5 與 册惰 6 8 T 5 5 3 12 見 因出の 子力 0) 清 を版特の自れ為求る別出然て人 8 8 巧 L. 知 ふ 歪 0 者 來 0 11 めれ講 來發居 -8 3 てた演 る動る為 n 3

に近 な世 20 大勢を統論 たのは已むを得ぬ せ ねば 73 6 次第であ n 處からして、覧えず冗漫に 3. . 港る やう

## 君主制か 共和

日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でも若し日本でもおります。 て、之を解決するには、歴史 を文藝復典 土地の發見により、經濟上の文藝復興の時代以後、つまり時代の分け方に各々內容が中古こし、近い時を近世ミ云立てるが、それは單に今の時代以後、つまり i を 0) の共和 容 を おり一般調制に通りの機調のである。 有 巻調を 般民 2 る。西洋で となる 選ばな 12 其 3 してして しか 來 を して、上古中古近世 とで、上古中古近世 が加はつな が加はつな は、最 を以 す t Mi 3 で あ す つて

る説 之を 勢力 k 0) 足利 が一種がかった。 8 あ 2. 7 5 の末 は T Fi. あ 0 5 期 年來 である。 T とは 1: 來 からこ る時 が近 有力 n.F す 代 代郎 世ミ云ふ なる歴史家 S までを近世ご謂 †, 說 8 武家の勃興 0) あ り、或 To 0 は 主 は 13 張 溯 本 かっ < 3 して、社會 6 2 べきもの して、そ T 鎌倉 時 T 机組 . 8 あ 代 が出 かっ 0) かっ 2 5 n て、或は 6 45 根 E 民 桩 のかに

人考 意 支那 2 12 S. H. ある To 10 於 車 での 代北 T ものごして考 à) 12 T ŊJ 1 6 宋の時 て、若 3°2 間に、此 矢張 代若くは し歴 n h に及 [14] 73 の近世紀ご云ふもの ~ 8 史上 iri 樣 30 朝 0 0) の見地 以後を まで、即ち今より一千百 間 とはないかに [ 於 H 稱 から、近世 以 5 して近世ミム T 史 が漸 なると、更に溯 こぶふ Æ 4 0 々纏 Y 奱 T 年前 الم 6 3 カミ T 0) 0) 來 つて、唐 {= 填 は 3 普 たご見る より八百 から T 容 通 出 5 あり、 の素 0 來る。 中 3

る。是は 族の中 てあ て、君 ご云ふ ~ 平民 以前· からざる神聖のものと云ふ意味に ふ風 60 T 3 主 は勿論全く {= て來たと云ふやうなことが、重 此本 [天子一位公一位侯一位的一位子男同一位八五等也] 也云 が其の根本は孟子の説から來たので、孟子は周の時 在ては、支那の政治 の地位と云ふるの の或る一家族が時々代り合 ご、簡單に にし 生間な共和間な の附録にも有名なる黄宗羲 て、近世 の間の關係を云つたので話り天子が外諸侯に對 建制度の時に、天子が直轄の土地即ち邦畿三、侯服即 云へ 之に與か ジエム ば、第 らな は、貴族よりも は獨り貴族の b 一には貴族政 い。さうし 形作 つて其の地位を占 大な事實 はなつて居ら 2 特別に 0) て天子さ云 明夷待 色 の把握す 悪け して なつて居 云 訪 錄 なか 崖 à ここを考 を引 12 る所 的 Ь 2 8 3.0 獨裁 12 のも、其の貴 の制度 いたての 所 であ ので の、侵 7 す 說 あ つて、 2 1/2 南 す 2 6.

君に云の天公度 る明 で 子がの 10 L 一位 3 各 8 は侯 上内た 略 諸 to 0) L 侯最に 12 外 0) 13 大 說支 で 1 士はの上對 單 共 7 [ii] 夫 11 し、侯 あっつ じ、其 一位 上のに公 に其 に天 L 2 かさ 13 1,5 72 m T 2 特 にがの子 T 0) Ŀ i n 别 對 伯 側 \_\_\_ 0) 2 † T 對 か 10 L (= 階 地 土 - b 對 位 0 6 擢 T 13 N こと對 し、伯 h 有 17 1 3 8 1 3 内 に於 0 10 部 6 2 を 12 T から 高 2 す からの 位 ら又 居 -J-さを 方 絕 8 め 3 K 3 H 6 F 75 -[-大 8 男 0 地 は、こ 12 占 位 官 b 0 12 1-Hip 對 め を 力 過 0 ぎする 云 ある 並 T 0) す から 10 居 幾 2 凡 大 3 六等是は 等 12 地 1º 12 3 3 夫 五 のであ に對 位 17.0 て、百 1 0) 0 對 z T ので 階 is 有 あ級 す 官 1-3 L あ は る。そ あ 3 大 2 3 な 0 け 2 級 て、例 の差 12 之 關 の夫 τ 6 差 實 を から 居 n 等を、 族 要 等 T ^ を .1: 8 は -1-此 制 す 說 3

づ君だ叉反 云れあ 0 3 云 主 H 外 覆 卿 3 なる 13 7 は は 0 戚 L あ b ジ大 貴族 り。貴 Œ 力 さし T m. あ 0) 6 L r 聞 3 天 から 秦 體 有 T 10 かっ 戚 は 卿の位 秦 上 對 漢 2 11 又 0 0 0 l 漢 古 T 3" 以 さを て居 と一元 後 以 0) 3 T 3 3 事経で對 り、又さ を占 後 時 は 統 は、位: 此 30 間 1-30 1 あ 0) 6 0) 的 6 ----つて、 支配 う云 を易 貴 政 T j 0 0 云 族 治 居 12 は 封 權 30 る所 の世 君 に、 政 内 へるご云 4]\$ 治 建 to 1 外 こな 0) 實 制 Ti 大 12 3 3 で幾 貴 度 から から 20 10 3 許 なる 5 つで T 族 答 T 列 居 3 は、天 T 3 かっ ~ 2 b n 居 T 君 國 3 T 10 3: 未 からの T 3. 3 5 貴 居 12 70H 獨 15 分 刨 T b 0 あ 3 大 裁 全 n は 8 17. t, 8 齊 0) 75 W. T 13 0) を 天 6 いでも 此 居 b ij. は あ E 政は 1-0) 15 風 3 10 U) 諫 h から 1/2 民 を時は つへ [ii] 的 T. 8 のの政殿の先 3 族 3

ず をにを重 かる 常 天 如 大 第 8 貴 想 2 10 夫 子る一つに T < 盛 To 事 0) 0 0 流 T 苦 貴 h の加曳 3 5 族 0 F 居 名 T 世 7 王 は 統 せ 3 族 0) あ 統 共 カミ 族 6 0) 勢 0) 5 E & 1 家 でれ 3 0 幾 8 政 力 3 固 度 13 T 名 治 唐代 カミ T 8 有 代 t 居 族 で盛 0) 1) る。此の 2 n 0) h 0) あ で ば、大 為 1= 12 權利 T 2 うな て、其 になった 天 6 T 3 壞 75 T 名 東晉 To 官 胩 あ 13 83 2 2 天 族 g. T カコ に化 5 AL 子 12 范 6 選 は の結 b E 世 大 依 舉 全 陽 果 3 かっ 胪 刨 1= 6 5 < 0 To 5 1 さし 命 n 廬 1. 名 E あ B T 3 族 氏 謝 せ 3 査 CC 6 T カミ 博 1-殊 0 矢 其 8 格 交 陵 氏 1= は 矢 n 藤 3 地 六 5 かるの 原 から 時 位 15 0 73. 崔 主 朝 h 15 帯 T を 60 ) 氏 3 10 代 12 U 族階 其 の出 歪 は失 13 1= 外 23 ななは 3 T Fee T 2 云 は T 200 25 13 73 政 政 H が権 3 6 權 常 權は 12 \* 8

5 云 れのの天な 人ご 12 12 高時 子 形 5 20 間 . 6 あ 6 祖 0) 12 12 8 1= かっ 所 2 の宋 73 75 對 容 元 10 2 3 0 起の 2 易 n T 一がつ武た T 1. 名 居 3 種 天 た帝 者 は 結 族 こさか 3 0 子 8 つ殆 婚 は は 6 姜 例 神 1. 13 13 1 2 多 73 云 祕 嫄 ^ (= 1.5 16 200 す 就 3 的 2 結 8 がば E 0 T 10 巨 堯 傳 T P 12 7 婚 J に太 説所はうに以事な 人 0 73 あ 2 8 る。尤も 15 せ を 結 母 は 例 ず、全 人 允 依 の實 DS. は の電 は 3 つ理 ^ 12 微皆 其 光 T 由 < 13 T 賤 微 10 解 3 漢 0 特 63 感 釋 L か賤 の際 别 程 T 6 4 C な かっ 高 1 13 T 0) は、矢 T L 起 6 祖 屋 2 況 3 つ起 孕 T 3 R 地 h ID. 張 12 つかてそ 民間 h 居 16 P 3 を落 10 る。そ り支 {= 6 E 其 < 3 相 居 れか 117 外 は 那 8 n 違 かっ 6 8 0 かっ 俳 が周 は 12 な 6 起 3 ど昔 いし六つや 0) 通 かけ漢 朝 T j

出 賤 云 た 遺 そ に 高 の ミ 感 呑 つれ感句み云 V. カコ じん る又 6 T からじ 雕 75 S T 漢 居 又 T 百 5 考生 胄 To 平 にの 3 遙 卵 濟 ず T す bi n n 6 其 是 東 あ カコ 高 かを 0) 2 b 5 の祖が後生 熨 洋 つ人為論 借 か 斯 血血 8 世ん 諸 T から 0 1-6 た統其 時 \* で 元 國 其 0 -6 2 君 3 が母に 祖 一のちん が於 は堯 蒙 れる般 rife EFI < - 15 の解信 の交け古か稱 に時 たミ 後 龍る種 5 t 行は C トか 出与は感
たれれ生 L 裔 の帝族出 を背 T 王 3 支何 がて で瑞 あ鮮のかさてた帝配 d) 73 かるが元 滿 云 75 居 3 す 1: か あ祖洲 3 るきいる がつ 3 つに種や東 T 8 ふ所秘 云 T 對 族 あ名 T 0 5 明 0) 0) す 12 3 \* 73 E つ解 天 傳 格に 73 别貴 n 3 -75 T 5 が一子説 あ To し幣 例 族 3 T 10 3 50 あ にから の實 を T 通 類 は な 2 生の 似 言 II. K /) 四 3 多 2 れ考 L 扶 T 2 母 0) T 里 たでたてが餘は T 賤 \$ かにさか説居川並 艾 あ鏡 め皆ら微もつがる光に那るに

其は鮮御大はののら の名の墨名日間 T 11 12 11 其矢本族兩附 T に本の 自 10 のの張義で班 をなで時 3 であ ご賞 3 b 例 10 10 族 つ同 ふ 竹 諸 族 近 あ ~ 其 4 代る。新 T C 13 3 < 0 0 0 0 何 P 云は 德 譜 DS. 血が 111 T j 時 5 30 古 用 天 は 牒 20 朝 云 충 7 p < 時 子 上時 云 鮮 à で官 j か代 カコ 持代 で名經爵 13 6 5 So 9 20 4 は族つも あ大 命 1, 3 0 て思 名 0 依のて領 3 3 を 生想 隔を然組も 土は大が受 n T 立其 も譯 名 將 たの有 3 けたあ この共がは 軍 T 所 つし 9 云 名に違 にて T 德 力。 3 0) 12 つ川 居 存 ふ族無 6 5 資 T 8 < 家 格 1 3 續 0) 封 例 食 3 T 刨 かっ 土 T 6 L 0 其 あ T は 格 8 6 室 8 t,  $\sim$ 111 皆 日居 En & 依 ば L 0,0 制 失 然 近 つ封 て名 T 5 水 2 - o t: かは ど年本 T 3 0 3 13 L 領 を の系 \* 3 で云いてで安 j 得 圖 12 る。是 上 であふの名の堵 L さ、が族朝の 73 T

位のるる人弟しののさ相 3 3 0 5 適 人 To 5 至位其 か父か 當 0) L 75 者 つはの云の或な 7 17 T 力引 T 占系ふ列は 相 若 れ相 --續 め間や {= < ば 續 重 5 當從 者 め 5 1-は 13 2 T 叉 T れ於な 3 兄 が 孫 6 す 8 す IE A T も者 弟 無 以 B 8 必 8 はの 例 3 F 刨 < 0 す 2 其 郎 0 ~ 7): L 12 5 1= 3 1.2 ば 7 當 にのち 其 11 0 L3 續な相算 其 直 從 8 必 0) 75 續屬接兄の所人ず to 3 統 8 す 3 のの弟人のの L 其 2 0 3 2 うた者伯きのも系のあれ は L 算が叔か兄の闘 前 8 F 男 3 屬 父云弟でのの 相 一其 10 前 の續でふのな順 Ė 30 13 0) を あも列 けかく 重 る。當は す 3 0) [ n 5 75 6 族 2 主 系 8 3 で在 12 計 2 0 れの周 3 かっ あ 8 15 第 72 T 或 8 5、若例 云 或 1: は早 6 A 相 8 ıE. 3 は 1/2 續 T 0 3 世の當こ 從 ž < ^ 行 里 ま者 のさ 父 はばれつ層 を 0 相に での で其後 T T 搜 家 0 なあの兄若其 もずが相

は度續 のでのかな の級度者 が人正 宣父 宗 F p3 8 5 つう 社 嚴 統統 やあ廟 3 0 L 詰 0 12 云 \* 帝 咸 卑 かり を 重 L T 後 \* -七 To T 占 豐 同 に事 から V. 立 主 22 あ 8 帝 ·治 光が 0) い立 立 つつ 5 20 帝 緒嚴 T T T 12 3 相 15 10 0 0) 帝重 3 云 73 る者 出日 0 3 續 相 がで 續 2 2 は To p3 3 人 續 业 先 出 3 3 人 22 n 6 n あ 來同 L T 为引 3 あ かっ 袓 3 3 T は 是 治 T 必 8 6 か JQ. L 以 5 は 140 帝 立 8 ず 0 T 3 F 其 T 昭 3 か 2 ば H. 穆 光 12 立 あ 0 1 L 近 家 15 緒 光 3 3 2 0 0 2 頃 順 8 帝 75 -云 立 族 **5**3 緒 12 其 30 T T to 制 0 b 3 かっ 帝於 で、宜 る。そ 譯 其 順 逐 度 \$ 5 からは 0 8 T 者 10 出同清 T を廟 5 0 主 T 伴 統 n 來 6 6 中 數 治朝 族 あ T 75 廟 帝 帝の 3 . 3 po 3 光 り、三 を は一 いの同 制 る云 所 0 3 立の 同人 緒 度 人 從治 時 かっ 8 2 T 祭 治 12 帝 5 兄 3 は 帝 る。天 系 云 段 9 立 帝 カミ ni でが 祀 2 4 k s T 0 死 治 0) あ Ė 一制る子制相 上ん 帝 5 4

君

患

和

凯

かのをの那にをさで尤 での 8 7 0 知 成 云 8 謂は あ 5 3 名 L ふ系 ず T . 3 12 8 族 8 系 洋 家統支 8 73 から、 12 12 居 T 9 のに 族 Ŀ 2 此 單 0 3 を 外 於 2 制 カ> T 12 -2 のに の認 10 T 度 L n 家 でめ 0 eg 女 は 13 T 2 7 73 5 名 あ 支 13 系 50 天 世 たあ 官 15 0) 3 1,5 を 3 15 B 子 系 共 位 8 爵 嚴慣 8 t 六 3 1 表 8 智 6 重 本 0) 認 意 5 云 3 新 封 を 朝 73 で點 8 は 3 云 土 家 家 3 唐 かっ は は 3 族 П -5 5 8 族 家 13 6 » 成 無 制 本 10 唐 制 族 17 か は代 < 度 度 制 1 で 寬 意 0 唐 0 3 10 T 度 b あ 大 味 想 代 は 6 意 3 かっ 2 15 3 史 譜 依 云 味 解 8 0) T 點 1 然 學 Te 遙 Ú. 5 は 3 T 13 0 3 有 T 6 10 統 あ 云 11 L 居 は T 0 家 60 0) 3 遙 3 3 2 族 相 3 無 けに > 8 名 制 を 意 0) 北 10 を 族 0 L で 叢 度 省 0 カミ 9 T あ を 0 0 T 9 h 地 る。大 來 ıE. 意 西 位 だ科 1: 當味

越 斯 名 應あ云那 73 8 う云 族 じ 用 à ٤ 3 12 た所 云 T L 3 10 カミ 0 2 ^ 12 詰 共 は、 家族 3 是 3 73 ば 0 り貴 の絶 有 私 P 12 12 は 6 あ 時 有 5 樣 中 過 世 中の \_ 2 75 物 族 大 To 35 族 般 T 12 12 Z 0 あ 人 13 唐 官 は 0 かさ 子 小 3 民を 權 いる 卽 其 3 間 \_ 3 6 12 力か 家 1 10 高 6 過 居 7 隷 n 言 を 2 3 3 屬 僕 T 治 異ばな ~ 8 君 9 ての て、さう つて各 さし の婢 主 君 話 め い。そ 奴 9 主 3 E 3 地 は 方 T 0 3 位 治 其 法 re がで n L 階 \_\_\_ 族 だ T 級 3 0) 卽 め 0) 云 包 族 力。 貴 E t T 自 支配 上 有 0 5 族 à 行 分 家 T 君 3. B < 0 T 有 主 共 す 0) 10 制 3 時 8 家 to 12 12 は 過 す 五三 答 ぎ族 り、即 私 大 天 0) 8 E p 3 下 階 13 W を j < を 3 級 P (2 9 云 2 方 T 13 言 有 0 其 3 めた 0 9 T TO, Topo 地 ^ つで 上 0 to あ外 ば 家 20 仗 T は 1-3 T で黄 8 居な超 bs のに 5

3 で、明 對 17 % 貴 位時 の 0 す 族 力 to 代 3 は T カミ 10 6 あ 75 批 社 勢 3 あ支 3. 2 答 會 力 る。そ 2 n 0 は から T 0 8 今 允 15 君 de. L 12 5 b 3 主 C.J. 又 73 75 遺 な時のは 奴 つか 地 6 ~ 僕 T 2 8 仗 3 13 扱 居た 士 がれ外 U. 3 0 族 6 0 ができる。 は E から L ħ3 决 庶 文 盛 3 民 L T 5 宦 h [ii] 唐 T 3 10 官 13 同 雄 0) 6 世 から 樣 動 JQ. 0) 時 權 1. 扱 0) 1: b 0 カ は でも C 天 待 3 外 r 友 - -遇 n 握 當 誼 が する 6 2 カッ 臣 する。さ 時 的 T 6 15 0 0) F 情 言 0) 3 3 T 葉 五三五 態 J: 3 讳 君 23 使 奏 L は 其 分ひ 10 3 T

で時に 63 此 0 必 は 形 T ず 日 勢 先 本 かま 6 3 づに --か 武於 家武 0 て變 族 傾 b 化 士 藤 0 3 to 意 から 5 原來 味 云時し あ to 3 30 代だ 6 尤 有 0 0 2 b 0 貴は T 日、 族唐 本勃政の 居 20 舆 治 中 た武をが頃 來 近 の家 か は元 世 To L 5 的 あ 73 で 3 來 ののあ で は 政る 1) 王 あ 治 3 族 500 3 云 12 の分 が、慢 6 2 此 T のれの時官

のた出 支那 22 卒 8 官 節 3 \$ 9 伍 2 職 度 3 3 使 北 武 を 5 相 5 於 T のは、所 家 世 場が 朝 111 を から T あ す 襲す 內 は此 士 0 以 2 3 極 來 15 8 T 亂 T 是 其 蕃 T 500 力 3 10 謂 8 0) 人 捌 唐 0 を 傾 依 夷 藩 p p: 3 5 る元 人 鎭 0 得 3 2 か E 6 12 を T. 10 0) 0 10 30 段 8 各 3 生 制 75 武 來 8 云 k 2 人 武 興 主 地 C 度 0 3 方 T 勢 0 T カミ 勢 は を卑し 0 來 力 結 來 多 云 力 Pa 1. 皆 は、各 73 12 < を 果 0 地 占 唐 出 人 0 8 根 方 75 T 3 地 1 め あ 7 12 t 0) 柢 12 基因 て來 武人 方 0 で、名 を 3 土 13 1= 刨 7 H to T てさ 5 0 族 微 本 亂 あ 6 L L T T 谷 勢 賤 2 ħ3 は 3 0 T うし r 起 居 カ 75 2 は 地 る。勿論 但し 造 つて、そ 方 者 T 0 h 違 8 2 T 12 盛 75 8 かっ 2 0 12 2 6 職業 て、大 置 h T 者 n E 武 H n 63 本 がた 75 人 11 抵 0, C を 8 6 斌 で到所 2 カミ p2 せ は

の幾 其 3 方 願藩 カミ た 兵 0 6 無 10 3 鎭 r n E 分 5 かたい 割 若 0 朝 有 カミ 75 3 3 뷇 9 節 廷 つ戦支 8 分 に 其 L 2 度 -3 子 立 0 0 T n 使 聰 15 分 T 7 軍 獨 かりの 命 支 b 15 0 占聽 子 5 中 ぜ 15 13 2 那 關 n 2 T 0 かっ 0 て、詰 天 で謂 て、選 係 8 前 權 n あ n 3 子 如 3 0 13 3 T 其 からり 3 1 云 生じて來て、さうし 節 を H 8 0 家 藩 義 あ 3 度 振 n 0 12 兒 族 3 やうなこ 使の るこ ば、朝 は、其 8 人 13 3 制 3 0 0 からしつ 武 か を打 幕下 2 2 廷 の子 死 T 乾 力 3 10 は 0) 相 兒 なる。 3 5 3 10 對 を 納 13 壌 居 2 カミ して命 留 まり 時 卽 0 Do かっ す T 起 2 若 後 to 10 云 原 2 2 T L 3 p3 其 鎭 3 n 1= T 人 叉 令 す 0 望のあ 0 T 15 其 を奉 から 來 る か 跡 3 2 到 12 0) 13 % £ . に並 がた。此そ 2 其 ぜず、其 頭 相 T 12 養 to のつ額 を 2 のれ子 際 12 人 朝 7 で制 c(t. 者 時 12 0) 延 其 は 親 度 6 分 が、子地 0 新の

あ慣盛 から T H 宗 勿那上で 孟 h 8 天 8 から n は 0 0 あ 子 ħs. 應 E 50 3 柴 偷 0 變 2 支 8 是 用 13 會 化 T 氏 激の から 那 T 是 位 は 2 養 でし 3 To 0 0) 先 12 8 子あいに n あ は 代 T 2 13 卽 h る。此 支那 を 20 5 來 n 10 いの 以 T 13 を 和 なる たい が 正 其 z° 12 李 ののて 例 克 如や 相 n 史 代 3 は 用 ^ 0 力 j 續 かる T 0 天 後 70 0 ば 風 73 re 養 後 頃 T 子 周 羅 家 す 对有 F i 3 100 子 唐 馬 15 カミ \_ が族 3 0) 0) 75 叉 時 12 位 太 0 制 3 3 0 -元 な明 8 代 は 云 を 祖 度 云 家 時 は郭氏 さ、選 2 宗 15 4 相 re 3 h 盛 て、そ さ云 返 \_ n 尊 續 6 制 h には J. つて、 を L 3 12 でのれる は、殆 T 3 行 國 天子 关子 益 es p2 5 居 あ 云 it E K 5 到 壞 ざ昔 る。若 3 して 0 n が、其者 頭 は i: 中 8 12 夷 は、非常 か 軍 ż 9 12 が泰 < 爲 0 に、一 8 0 で除 狄 7 re 6 養あ 10 0 6 兒 3 無 天 破 其 制 る。そ 出 500 子子 推 8 般 壞 13 1 3 さ身 9 度 あ 施士 0) 75 1= 72 云世れれで 響 かるる 支 會

罪いは前 水 3 殆 柢 は にた天だ 郡 6 h かっ n 800 叉 す 現血 水けの 0 200 5 た 8 る在統のが趙 意 打 > 3 兎 6 かあを郡 遺氏 名 味 5 云 8 カコ 或 3 有 望 つき 前 の壊 2 は 所 つのて 云 だ 無 3 T - 0 滅 粉 T 氏 0 居 in けい n 氏明 3 飾 3 ž 12 8 T 12 0 す 姓 確 す かまれ 遺 0) 譜 63 12 3 13 8 質 は L 10 學 H ימ 依 3 0 は 刨 T 13 51 n 1 10 2 譜 t, TE. 宋 居 云 2 500 來 b 過 T 牒 あ 以 出日 る。例 T 2 6 37" 2 をつ 後 か 11: 者 漢 T す 13 n 所 T は 5 ^ 舞 6 魏 支 8 し から 持 實 12 謂 12 2 此 六 那 3 0 出 L 際 7ご た。尤 in 朱 時 朝 0) 0) T 天 趙 所 0 C 以 家 3 名 あ 居水氏 天子 0) 8 絕 來 族 族る族る 郡 12 郡 共 Ź 0 制 3 0 3 9 云 望 1. 0 T 名 がは 云 血 趙 5 3 .な後 名 族 此 あ 統 8 氏 家 云 つで族 12 0 8 7 0 カミ 3 かず to 8 此 3 爲 あ で 告 あも 趙 名 云 0 1-73 6 は 200 氏 族 no 志 爲 5 13 5 ば 12 5 > 者 12 8 6. 糖 是 名 天 Z は。根

原 因 で 2 T 0 名 0) 滅 Ė は 面 1

馬引氏な 上 主 15 9 傾 は 0 < C 11 0 < 1... 8 かっ は -T 古 君 萬 2 は あ 3 10 君 3 來 6 過 か 8 0 陆 民 85 た。そ to 微 感 す 0 3 0) ての 天 勸 73 賤 £ 5 生 0 8 75 來 Ď. 或 9 め 0 帝 3 10 か 12 位 10 者 云 8 73 3 超 君 2 1= to 救 8 明 云 3 0) 人 越 p, 13 主 12 0 6 To 0) 3 P L 9 3 大 を、貴 行 8 其 太 起 p 12 云 あか 5 0 3 あ 祖 2 5 地 3 0 15 化 T 位 12 5 3 系 万 75 族 8 T を 云 俳 如 圖 500 6 6 2 12 かの 5 3 L を が天 0 (= 15 無 は 13 -明 有 起 子 若 75 2 < 從 12 2 3 0) 名 12 T 12 來 2 < 2 to 太 13 12 13 11 T 2 は 5 認 宋時れ名 祖 來 12 貴 12 君 T 0 8) 12 0 は 5 族 12 3 9 族 其 人 7 自 學 Ŋj 3 0 2 5 7 0 0 0 2 分 者 73 云 0 m 其 n 君 no の太 2 統 8 73 T 0 を 主 天 朱 を先 祖 - 1 73 天 事 結 3 子 改和 子 0 3 あ 子 實 人 17 苗 1= めは かいる かっ 12 Ŀ 3 为3 な何 6字 6 13 萬 明 L 政 しは n か處 8 かの 民 T 權 のるつのて失にで 8 0 君 \* 1=

7 0 で格 君が支 大 10 3 E 來 12 To あ 2

0 天 は し僚 5 子 n 下 自 頭 T 9 -天 5 0 から 分 カっ 其 地 3 2 名 子 臣 0 5 0 位 族 私し 艺云 10 1 0 かっ 僚 家 主 或 12 T 12 有 T 3 3 r は 云 共 2 財 君 擴 地 T 12 隨 to 功 4 產 主 12 8 8 位 勞 之を のは T 受 6 T 0 23 72 9 名 17 73 0 P 天 國 族 登 有 下 8 5 3 2 用 F 73 家 如 72 5 2 8 L 2 12 72 D 2 3 何 T 形 私 天 T 12 對 n 13 居 12 2 < 有 n 下 來 T 12 3 8 8 3 13 す 3 3 其 8 T 2 微 き云 從 L 2 8 其 功 0 ---かっ 賤 T -T T 績 位 0 何 9 3 來 3 居 は 隨 to 或 地 を かっ 6 形 12 1. 天 2 2 は 位 立 0 は 從 75 子 T 12 T 天子 同 T 7 妓 來 2 を 2 0 其 は 13 6 10 灭 た。天 であ 0 人 Ø 者 E 或 失 下 分 下 は、誰 7 5 對 12 は 下 3 8 0 1. さ、英 L れ、そ あ n 試 云 五五 为等 家 立 2 8 7 験 3 4 n 2 \_ 3 T 100 T 8 2 度 to 所 五 登 人 8 6 勤 7 0 6 は 私 0 世は 11 -5 Ts を用 0 8 有

のでのきの T 相め 祕 云 說 12 上 あ あ 手 T L 6 2 13 3 書 in 1= 8 9 7 500 T は なり T 500 官 通 3 0 -あ 君 つ平 患 天 云 10 であ りで 3 9 72 東 六 b 3 1= 決 時 3 り、其 洋 典 現 8 0 12 13 あ 10 ž 過 秘 各 3 は 22 T は 6 #1 熨 8 n 書 かっ n 0) 12 天 其 3 T 2 3 0 叉 T 73 他 カッ 子 居 0) -官 來 10 0) 8 n 0 60 3 は 天 T 制 合 た。支 形 以 500 奴 力。 僚 10 子 2 命 0 3 **F** 6 12 6 隷 3 13 手 其 0 令 かっ 那 13 0) 今度 7 3 2 命 to 本 3 73 つ臣 12 交 9 云 其に 官 T 僚 大 12 75 B 古 73 3 制 來 を 0 3 臣 \_ カッ 0 た。そ 人 す 2 6 9 云 3 2 は 12 最 8 再 5 12 9 3 云 0 た 天 貴 應 6 12 8 n 8 为 天 0 子 族 考 B 完 力 à. 0 での 8 子 T 12 を 8 73 本 備 是 8 0 12 輔 て、さ 有 のに 73 L 等 あ 獨 6 萬 8 佐 つて 8 20 12 0 裁 民 單 3 役 5 は カミ 0 意 君主 時 12 p3 To L 此 官 居 1 2 化 隷 味 獨 あ 0) T 書 0 制 12 12 0) 裁 屬 黄 5 す 2 省 時 の唐 官 召 君 宗 を の根朝制使 主 50 8 羲

天 つ書入 た。天 そ於に 子 表 T す 省 n 同 n T す 居 は 子 3 T 平で中門 章 2 命 8 5 距 あ 23 書下支 室 -12 1 8 詔 事 相 3 3 3 門 天 郎 勅 2 3 T は F -jt を 云 下 3 つ出 省 0 門 F 3 3 3 2 12 T 來 祕 を 下 す h 12 15 來 机 通 書 時 省 6 j 500 0) 2 T 6 P 1 を 10 あ 8 T 5 15 過 歷 12 3 實 T 其 11 あ 居 15 it 3 必 T 際 相 3 73 3 13 7 2 n 0 0 談 ħ ばいたか 12 省 2 般 其 to 時 所 から T かに 0 談 す 政 不 居 子. 6 0 カミ 發 す \_\_ 0) 8 て時 P 斯 2 9 門 表 番 3 20 0) う云 刨 3 12 命 F. す 眞 場 云 3 實 舞 認 + 3 : 0 令 省 先 處 3 め 7 は 0 12 b を、唐 -法 て人 官 12 あ 絕 如 3 3 カミ 制 8 8 對 < £\_ F は 0) L 1-詰 0) 12 9 公 13 3 門 T は 權 9 0 云 2 F 1 つは 2 地 0) 以 中 力 T 5 省 は 1 政 の權 10 後 れ書 位 居 言 12 治 力 を 省以 to 8 10 葉 あ 書 2 反がて有中をつ門た 72

がばの居 を内 しはな 天 太 な中つ L 明 5 8 0 图 2 の子祖 12 か書 下 T T 75 0 H 時 0 は 2 子 12 12 P にす 分 5 宰 n 12 F 73 2 12 な 8 相 Sa は 祕 職 2 此 六 事 を 形 を 6 10 下 T 0 PH のに部 6 至 か持 0 らつ六な 責 途 F 0 2 p 73 つ尚任中省 T 部 T 5 T 書 を 12 Fall 内 0 8 0) かっ 8 長 天 が幾 13. 6 矢 12 尙 子 直 官 書 6 雘 2 大 0 ちか は て給 を は 11 L b 唐 六 に分 T 全 六 士 明 10 天 け仕 〈科代中 3 で代部 子 & 舞 無 給 での 0 0 1: は は倘 no Non 21 事 や封 ふ最 1= 2 12 高 尚 書 隷 12 15 中 Ś 駁 b 63 0 書 1 劚 率 2 3 13 を 0) な相 云 が官 省 直 L た B 3 5 T 2 3 9 下 L 0) 中に總 T 云 3 官 省 2 た て、西 居 本來 て、是 72 に何 理 5 15 12 0) け 尤 あ事 大 8 4, 5 け組 2 織 からも T 臣のの ず 11 洋 殊 残 r 明 T 6 のでが 6 U 1= 回 近質 尙 命 無 ああ 0) 合いるれ明 の制 書 て復勅

にい云所つを兼に 書 役 がた君ね各は大 な職 3 3 務、も 戦 為 主 72 省 臣 た。話 云 での亂 12 12 やの を支 其 集 5 あ カミ 5 事 12 意 3 る唯治 のめ な務 2 8 T 味 所 0 天 \* 軍 形 を う V に子つ機を に政 方 10 なタ 治 73 12 10 75 k 傾 2 れ命 か 取 つ見 1: 質 て、さ T が令 5 扱 7 0) は 3 l, 來 最 到 8 6 3 T 有 3. 2 12 高 頭 奉 其 場 來 j たふ 3 機 内 C 0 所 T L 儘 5 T 清 閣 3 T n して 存 三六 祕 L t 朝 p: 天 3 子 9 書 續 T T 清 の類 君 ŧ L 軍 は 3 役 朝 は L 主 以 を T 機 雍 品: あ T 6 10 上勤 軍 E 13 0 0) 處 13 0 からの 機 め ご乾 つ天 6 力漸 實 8 處 云 隆 て子 b 35 權 3 k 3 12 3 0 6 5 獨 古 を 云 詰 朝 益 率 裁 6 0 占 3 合 k 0 10 も君 めにふ を戦其 3 過 大 置 3 が中 0 0 -かり ぎ臣 いが横 位 た、起 益 祕 3 75 3 力を

k 張 3 n 3 結 果 L て、近 代 0) 浦 朝 10 於 T は 殊

8 申て、出總 獨 下 立がづに 2 5 裁 L あ T 中 僚 出 權 0) 7 督 6 互 來 12 3 74 部 to 差 3 3 官 3 あ 1 3 V 君 T 別 间 相 有 巡 3 17 7 n を尚 其 2 かっし 撫 カコ 牽 n あ 500 3 T 無 200 2 < to 巡 6 地 此 L 居 い城 8 カミ T 叉 是 位 T 2 0 10 若 天 共 0 地 漢 3 T かいに To 居 L 子 E 3 方 5 其 あ 意 天 2 10 る。天 L 8 巡 0) T 見 Ŀ 子 15 大 同 T 奏 かい 12 13 2 官 子一 異 直 す 0) は は n 0 73 3 屬 は 片 非 3 が單 如 地 れ時 常 云 皆 方 0 獨 何 ば 10 T 73 天 To 73 8 は 30 叉 子 責 3 支 單 意 3 地 力 方 に任官 配 獨 見 2 を 官 屬 を吏 L 12 bi n 3 T 3 8 頁 0) T 各 合 6 隨 T は 上 居 す 何 75 郎 7 k も発 め、築 75 分 居 12 b Ŀ n を カッ ば、事件 6 大 3 13 奏 並 官 華 3 者 自 す 0 カミ T CC 漢 15 でが分 5 3 同 カミ 各 -2 E せ 6 地 あ 0 L あ < A 3. 方 : み官 こてつ 獨省名

3 支 謂 那 2 0 近 T 世 8 3 宜 卽 ち 5 Į, 0 明な T 清 以 置 後 8 0 8 0) 制 0 度 12 2 12 云つ ふて 居 6 のが、理想制 腹こして なは、るこ

のて太 なの廢は族 に近 多 皇 2 著 37. 75 世 0 太 T L 若 少 仲 戚 2 0 后 來 10 25 < 神 間 12 天 た。そ 为 徵 聖侵 子 は 結 0 政 カ 候 弑 8 果 0 す \* 事 n を 逆 9 3 政 云ふ さ云 を T 治 べで L 見 朱 か 6 T 上 ご、宋以 12 0 本 6 世 天 75 0 -時 P 子 75 2 Į, s 地 3 天 カっ 5 3 11 位 0 2 カミ 子 來 天 5 13 8 T は あが外 13 % 0) あ 子 此 其 3 8 若 戚 0 5 0 云っ がかご云 は、此 やう から 0) 一通 家族 9 T n 12 30 のに 此 F 等 時 8 時 75 0 のあ 8 0) 10 0) か つ時 私る 權 人 田 6 T かっ 有が it 后 益 來 6 物 n 天 皆 た。そ 力 して 若 R 20 7 子 6 賢 < カミ 减 E 8 0 大 是 明 3 は C n 天 孩 地 で、さ 變 T 5 は 祖 T 子 i) 單 母 1= 來 天の n ns E 5 た無 12 子 地 ば斯 其し 3 其の位 貴樣 <

係 はも、つ秘 6 -- 10 時 0 かっ あ 秦 T 確 族 支那に 代 6 立 來 役 でつ 8 に、天子 を占 韓伦 L 1) L た。そ 13 8 T 並に T T n 3 權力 特 冑、史彌 n 的 30 居 大 力 10 12 カミ 有 で 8 6 5 臣 を 0 73 0 名 天 宋 皆 to 等 族、若 宦 恋 其 遠、賈 0) 73 -j'-化 3 3 カジ 刨 官 に人 \$ 13 12 L 似 < 0 -T T 代限 12 道 は 分 は 0) 天 外 者 な 態 75 艺 T カジ 子 りきでー 戚 8 は 3 唐 1: から 朱 事 0 を 此 华 举 3 以 權 際 胩 相 0) 5 はへか後 云 0) 13 權 0 室 6 2 12 を 71 臘 2 にの 同 け變 無 失 17 47 て、政 が一陟 60 カミ - 40 ひ外 字 權 12 2 < ば T 相 Te から 5 13 から 北 由 3 來 つ版 10 持 11 裁 す 12 12 I 歸 宋 り前 T 111 0) 盛 6 0 0 L 居 胩 天 を To h 時 13 T 他 12 2 のこと は貴 あ T 1= あ 家 P た。南 12 から U あ 8 族 は 3 5 母 62 自 2 {= 2 族 的 13 朱 制 分 13 で敗 關 脈 7 度 13 0

H

な子ざた如氣跋にのて時つをの即何に扈し時居に 入 す T 10 2 は 3 左 勢 1, 天子も 12 6 3 居 は の支 右 焰 汪 8 臣 之れ ない 1.7 % る同 0 が忽 直 て、定 0 U 1/3 で 2 5 ħ: < た論 か 10 3 C 0 n 云 出 宦 宦 策 消 劉 抵 3 3 は 抗 3 來 官 官 かき を 115 國 滅 瑾 力 -す 時 る かいかい 如 官 老 L 2 12 8 天跋 学 1= H \$2 か。 0 魏 のを 13 %3 なる れ子屋 は こ が 生 8) 12 天 113 1123 500 0 L 天 8 12 p<sub>2</sub> き、直 8 12 子. す 有 子 見 賢 龍 5 出 如 3 ず、大 0 T 5 を 0 3 L 云 語 知 か來 5 何 得 地 T 2 你 臣 かる かな 12 12 T 5 op - 6 專 居 T カミ 皋 あ ~ 馘 0 1) 横 3 8 開 111 1: 相 つき 時 中和 73 間 是 放 來 6 13 70 12 E 手 5 宦官で で、其 唐 15 11 12 3 が B 8 若 3 12 同 あ狀 は 5 0 で は 3, T 0) 富 態 < 矢 15 も、な 全 Jii. う 權 E は To 0 官 11 73 貶 < 13 5 E 35 15 b る旦横狀 姿 12 0 つは代 熱 2 T te 態 礼天 T 全 す k を 居 て子 極 で 13 11) < 9 3 h め、異明 天 ほ ક્ 0 の異 0 2

名 でに 13 6 3 天 嚴 子 0 って 73 Far から 1= 其 逆 子. 0 3 0 3 氣 直 1= 適 10 當 2 退 T 13 To 6 3 か n 間 8 12 3 P 11 0 5 に勢 な力 つで てあ 居つ て、 2 た。有日

叉 0) 末全に 君 支 T 3 那 主 以其 清 10 To 73 人 63 朝 あ 2 0 0 Š 民 T 感 近 の代 0 カミ 2 の一揆 T 動 革 來 情 世 b P ひ、例 うに 、斯う云 命亂 12 次 史 62 0 第 は 72 なる 3 益 古 騒 Ti To 云動 あ k ば 代 为 如 0 る。そ 後 時代 E 0) 3 かる 何 は、全 で、宮 やう 73 大 C 1 3 3 n 1-13 < な民 延 < 天 で事 2 75 別 0) 子 天 1-To こごも段 TI 間 つのて位 -j'-從 0 8 之を處 の騒 形 情 0) 2 流 臣 て、獨 1= 若 H 0 13 < 動 賊 を 僚 2 つは から 覆 に決 裁 . 6 意 て貴 な す 對 す 君 味 來 族 L 0 5 す 3 T K て、天 3 -から 12 0 0) 覆 から 0 間 in 位 3 にな L 温 ある T 0 -j-0) から から あ 勢 かった 12 は 出 る。そ ごか は、元 極 1 2 力位 來 < T す E を 8) 3 13 來た。 近 T 退 Hj 12 n 6 p 2 T bji 安う 2 < 0)

對 の馬はににあ る。そ れ變 於 云れ を は 黨 主 溫 てつ 混 政の 張公 T ふは 12 治争さの來 て好 れも貴支 3 3 來 1: 0 云 黨 T to 0) 60 To 8 たっこ のは、主内 所 殊 は で云 3 池 T 反 卽 -12 多 0) 出間 對 實 虚 北人 小 2 ち 2 黨 2 張 に元 貴 h が材 て權 ü (= (= 10 重 祐 To 北 を 李力 3 あは n 攻 宋 集 かる 私 き黨 あ の徳の 情 を 人 つのめ 權 す 古 0) て、力 さた時 ご奪 來 To 0) 置 那 3 混 12 牛で Įį. 0 0) < 近 0 は正 なる 奪 のず -爭 5 ご 習 世 3 Q. 5 揺 1 が慣 間 3 0) ご、盆 T (二 事 T 安石 12 1= のた E あ 權 色 黨 支がな るあ あつつの々力ってた黨此を 彩 派 L 上: ける 那 のれかでつて をが 唐. かっそ 6 T 殊 派 の握 20 は eli 政 君政も E 8 1-力 晚 8 U to 大 子 713 其 王 nt 治 3 0 等 黑 1: 云 T 0) 安 3 1: に大 石. は 等 の 3 政小道 いと皆態朋 op 17 ら治人徳な 其 人黨 5 政 上きのる の治 E 15 12 三月的 意名反上可行形 か:震 いのか

あ

そて子でが位のをなにで近意 皇及 がは のから 立 か 世味 つつ太ん 自宫 繼 あ 5 中 で承る 5 12 子で主 6 者け方巣 た居 帝 1 あ 3 T 位 あ 3 を れがの 3 のる若 理 定 200 古時 清 裁 密 朝 權 繼 所 L め 6 來 1-だ の康 の突 3 親 で加 ば後 然 か子正熙王 B 者 E T と大のこは當常 为5 例 崩 云 更 なに失 者 な光 < にる對 å 天 す明 御 敗は は 203 ミスス 慣 L 10 皇 ベ殿 な 入 太 100 例 T きに \$ カミ で、遺 子れで隨 10 j- 10 子 正 を於 あ分為 の大 0) 75 11 亡かる処 1-立て 光 5 其 つご罪 ては 10 を明 0) < 72 云 をの、帝 書 3 出 73 ž. 3 H 後 居 亿 書 來 3 2 l'o J 2 0) ていな時 n 1-1. T ž T 3 てはた たいの 5.2 遺 12 を \* 111 カニ 承 れ額時 h 康 12 to 1-1 E E T 太 かるひり 5 言 8 . j. あ用に n 皇 Te にる意依 L L 太 に入が 3 5 T 12 1. のに 天 13 天 子て時 n L の帝 6

和

13 0 果 清 3 4. 獨 6 \$ 8 裁 P あ 9 T も申子 權 j 2 天 は、誰 學び、さ 0 て、天子 を用 子で 云 1-南書房 L 33 て居 相續者 **おて、さう** うし 代 カミ 3 3 自 甚 T いは 0) 分 同 E 1-5 の相續 L 63 處 To 15 等 男 て皇 ある。 暗君 るか 0 で次 地 男 子 者 0) 2 位 等 出 元 111 老 73 0 男 の極 生活 教に 73 So 育 或 8 か 1 9 揃 8 こかり して 3 2 を は 者 12 受 ら -けず幼 居 3 分 1= のは、さう云 固定し努 らぬやうに って、天子の 等に満 7: 的 かえ in T 洲 (1) L 771 秘 3/3 避 周 5 T to 密 慣 77 有背 與 主 あ 0) かぎ 0) --粘 3 あ へ義 騎樣

0) T に言うた 2 裁 3 0) 的 位 1 所 1-過を 73 2 カミ T 13 括 來 かす To 73 2 3 ミ、君 公元 は 12 か 0) 1= 6. å. が主 其 萬の 0 0) で 民地 C あ T 1二 核 あ 告 3 借 3 が、作 Shi 云 に就 3 0) 1 in てしは此 3 5 灭 超の -j-此 越 0) は L 刻 がの完 天 附 全 た め 錄 75 地費 を 1= 2 位族 8 猫 (: 0) 裁 7: 1/1 古

三云ふ を. 家 1 5 すっ は、或 私有 族制 반 た。是 Ė 8 C げ - 3 T る貴 して 個人 艺式 75. 24.0 度 は を T 天 H 3 うし が天下を 居 子 族 ふこ ご云 維 n ---12 호 持 から 8 K 5 共 から、そ 5 13 さ位 13 失に て別 家 和 6 n を 12 15 12 刨 私有 てご 失 73 JQ. 13 3 取 0 1 つつれ 8 と云ふこ H 10 2 あ びて 12 T 黄 0 L 2 を握 T 他 代 T 15 來 ば \*カ<sup>3</sup> そ 宗 B か。 12 2 つて、官 居 ならず、又自 羲 極 15 0 ら、其の るから、朝 ここごかい さにな て、之を 貴 ので て天子に は論 n 80 を 族 T 悲慘 奪 が位 ある。以前 吏と U 出 2 U. T なる者 な運 來るけ を得 T 分ふ 代 云 取 居 來 0 ると云ふこと が易るこ云 3 の貴族 3.2 一に家は が、命 T 制 は、前 n 0 3 ごも、今 pz 8 叉 來 方 の天 す の貴 0 L3 悲 其 ーっ か。 2 相 12 時 度 族 持 子 子 3 12 0) 12 5 を 10 5. 原 な 0) は 天 家 0 滅 天 最 因 2 3 必 -3-12 時 Ė F 期自 T 1-

を 官 15 力は 72 敗 是 10 握 は 5 hs 12 者 8 は は つ任 つ機権 8 無いで 75 支 to 10 1 て人力 < 0) あ 那 人 通 な女 方天 を 75 で 8 2 L かず 1= b 2 子 て、大 [ii] 有 て居 つあ 海 6 1= 獨 T 3 0 C 2 T 外 完 ~ ~ 裁 爲 地 T 來 17 75 5 12 全 政 3 .. 方居 11 3 からに 3 淡 時 13 監 (= 5 Ŋj Feb 內 に通 權 3 L 督 置 ね末 8 亂 は をり 外君 す 3 かかに一 せがて傾 自 8 12 5於且寇 主 す 無 はき 完 3 T 内 での一い理 T のい權 全 6 亂 も 地 國 代想 其 11 13 外 起 だり 位 的る 寇 から 3 0) 5 でそ を 17 12 す 3 義 分 責 地 で完 からな 保 南机 3 でた任方起 H 幸 全 るで 統 な 荒 n を官 3 れ方 1-が満 兵 負きは云 ご、旣 尚 12 法 責 72 明 其朝 3 3 官 共 是 3 君 任 00 13 を Ŀ 13 2 1 L 賢 臣政 10 8 そ 5 掣 12 い。其 8 相 無 僚 T 極 肘 宦 のれ安 n からしつ 5 ばす官 1: がを 全 め あ の に皆 支 考 宜 8 bi 75 T 1 C. ふ は 兵 統 2 完 ^ 方 安 T あ 兵 全 3 3 n 權 法 全 失 3

く. 考 間 た。話 云 < 云 10 3 B 13 1= 13 は T 3 迫 12 8 流 15 うか 時 2 6 2 9 賊 0 T 自 10 7 いにす 0 君の なって、天 で、成 甚 L は は 自 分 8 湖 10 0 雪 殆 殺 T 3 全 p3 & 召 T 5 h L < To 4 使 6 轉 12 ~ 2 賊 50 < が殉 れば T 11 - 6 10 ---选 賊 極 之 死 がす 賄 人の L 爲 L 力 賂 1 op を 8 6 方に 10 5 T 2 殉 12 1 あ へ無 いる死 6 Ľ に跡 L れで 2 0 0 漸ば T 8 8 L がたいのけ れたはる々か L 征 73 だ唯さに対だ云大 のあざだ唯 9 \* 伐 T 亂 8 大 r 自 6 から 一よ人事 是天 で、其 追 ば 3 T 分 3 自 < 漏 0 To E 12 3 己 亂 あ 天 3 0) 0) ず、自 75 の下 共 外 つい 0 子 宦 3 る。天 ふ方 發 根か の大 官 T 平 清 カミに あ 到 達 本 定 朝 權 職 6 針 を 務 臣 子 頭 す の力 8 L の が 抑 を 8 去の 75 0) 13 乾 を 10 み亡へ取 前 どで る管 - 斃 隆 か る。其 でび 3 途 3 人 n 古 でつ カミ でた 8 あるれ 慶 75 つき な 0 握 さ 禍 0) 0

和

15 b もしいの自己 不 自 李 12 地 云 己 名 の局 3 は 鴻 本 位 b 3 朝 -大 かっ 譽 の晩年 他 章 す 人 を 身 3 々 支 を 其 人 13 十分 犧 牲 73 8 10 一身 Lat 0 0 20 b 越 からから 及 nut 12 10 度 1= E L 任 近 ば 63 500 支 責 は 0 年 引 n 2 那 外 8 T 12 0 完 に卓要で 其 人其 或 43 及 見 17 6 實 0) B 無 0 T 1 んがて 軟 結 此發う 40 To b 果 あ 弱 0) 生 12 地 6 は つ早 は 無 10 L II 方 かるる 其 -12 續 12 < 見 旹 責 12 官 加 \$ 結 k Foj え 屈 任 8 b かし 起 片末 T T 辱 の事計 T 2 を 國 \* 態 件 國 5 5 爭 論 12 2 來 度 を つ人 12 3 1) かっ す を 處 T 5 = = T 0 か 5 12 老 理 居 相 外 英 攻 過 巧 す 0) 國 佛 20 3 擊 3 8 T 2 と元 T 交 [11] を 13 國 3 かっ い。支那 好 涉 n 何 て、成 係 0 0) 軍 12 to 0 h 3 3 爲 かで の北 だ、此 す 難 カミ か 考 12 3 矢 件 人 Jak. 2 から自 ベ來 清 人張で心な分 < 3

今のな清けのに無 3 500 0 3 組 優 3 42 此此 出 理 SM: 良 0 8 7 5 來 ださ 10 想 から 0) 8 4 强 のな的 長 T からに 殊 大 國 H 言 官 0 13 0 es 獨 73 家 0) は 裁 支 3 0 5 n 支 T 75 政 T 0 結 顚 那 0 p 果 覆 弊 治 0) ·居 3 素 3 卽 害 は 弊 n 事 5 3 3 5 雷 0) 内 位 T がれで 10 1. か 亂 を E T 明 な持 8 0 出 室 3 あ 3 3 5 5 Z, 來 0 政 か 3 爲 60 實 努め で元 亡 治 外 1113 12 來 To 3 C b あ 3 で想 L 云 五 3 あ 10 12 此 見 3 つ對 0) 0 T 3 5 T 13 す で獨 T 全 3 0) あ 裁 卒 13 3 .1: T 西 を ep 2 專 6 0) 驗 đ) T 制 素 j 12 2 旣 るかか 於 T 後 n 13 1, 贋 12 ---認 1 T 方 Ti 移 唯 10 3 0 3 のは平 i For 75 宣 め 殆 樣 7 は 黄 時 政 は貴 こ数於 君 宗 治 大任に 13 居 以 羲 權 3 .1:

餇

ら君ねけ つ時 樣 主 將 幼 n T 喞 艺 革の 來 獨 帝 12 to 命弊 裁 E が政礼醇支 害 於 位 治 3 10 親 云 10 Ŀ 近 7 を E 陷 6 ふ 退 0 親 0) 5 君 責 6 か。 0 75 主 0 15 任 H 獨 > 17 を 宝 裁 n 弊 n (= 12 0 害 ば た の 15 政は 6 け時 15 6 治 右 5 1= 9 集 カミ 2 D h 0 8 11 0 再 如 無 P 2 हे to 興 j 4 -5 す 變 75 15 あ 3 10 8 8 遷 -(= 2 3 を 3 た。其 L [1] 云 經 12 12 僚 T 13 0 叉 110 -來 結 2 3 6 果 j £ 12 して T 何 式 にの 來 13 で 72 6 in 支 關 省 6 南 7] 3 8 那 知 T を 15 又かの せ

-あ 今 同 3 8 H 500 לה לה 是 かあ LI 6 L つは 結 はた 支 後 追 那 20 0 R T 實 2 To 0 佛 共 民 3 情 12 To 和 蘭 15 かず は \_\_\_\_\_ 西 6 政 が、昔 前 治 To 時 又 す 1 がは 叉 革 後 佛 獨 3 3 戾 \_\_ 繭 命 裁 叉 り時 西政 共 L を は 0 冶 L 和・た 其 革 1= T 0 命 傾 政 本帝上 0) h 王に後ん 12 0) 3% 意 政 種 73 3 返 味 治 々 6 L にの 矢 3 から T 無 な軍 張 居 1 < 3 15 b 3 1= 73 \* 上同 樣 3 での な 樣 ·j. つの轉意 72 Ti

lt でた 永 あ 3 續 かあ す 3 支 3 ----者 6 0) は れ獨 13 が裁 义 政 03 3 思 戡 0) 3 政 治 害 t = 8 旣 復 るに -數 fi 2 が年 あ來 つ重 か T つて來 も、結 [,1] 1: 2 \$1 0)

方 口地人で 12 12 0 4 3 其 其 或 カュに は n 0 8 君 0) 記 か 73 自 0) 1 1 天 天 E 6 由 2 < 8 主 子 子 叉 T 之 民 5 0) の 權 to 權 1-0 0) 話 T 12 系 13 家 8 は E から 共 Z. 廷 私 族 統 來 元 和 \* から 那 有 並 カミ T Ther 0 1-認 有 權 (= 鼓 居 加 戾 0) 18 め 名 を 3 す 1) 3 6 13 支配 て、此 族 云 1/3 3 n 0 云 3 T 3 0 3 T 班 奴 す s. |ii] 0) せ op 隷 5 時 T H 5 5 -12 50 30 其 13 1= 0) JQ. 3 3 世 五 叉 唐 8 云 制 けの 0) の、そ 15 - 貴 度 易 る地 から in op 方 3 -----12 い統 n 5 1= 2 T を 0) かな には L は滅 12 å. 人亡 私 12 6 姿 75 75 35) \_ 5 時身 10 5 比の 3 有 3 で、之 13 5. 地 に體 の結 17 42 12 唐 カッ 0 3 11 3 を人 天 1: 0) 圆 0 5 0, 6 3 云 114: F 10 T Ti 0 人 5 民 9 6 あ \* T 田個つ民 T 6 0

T 配 500 3 には 3 73 為 L 6 5 權 (= 13 5 L を認 T 事 及 并 3 b 0) 居實 第 位 味 は支 T 8 0) つ之には は、大 を 8) L To 共 他 3 12 謂 あ 1= 政 3 9 0) のであ n つて 人 治 j は T かる は T ごも、金 民 ある。所 Ŀ 10 n 貴 2 なこと に賃 の大 なっ 殊 な n 族 2 か 3 1= 1, 1= 0) 0 5 戦 革をした な 本 た そ れ 参加 少 が全宋 か 市 私 T 人民 5 易 有 あ たの天する 明 法 す で 3 12 加 3 制 4 は ご貴 ること 財 1--0 なっ 規定 人 0) 產 0 To  $\varepsilon$ 0) 并 10 は、青 民 利 Ŧ. 机私 族 re 一安石 3 息 どから 有 0 T 得 天 で 5 田 を 苗 か 3 は T T 政 私有權 宅 錢 が 5 ご云 庶人 人 府 稅 力 叉 3 は はかいい 8 R 務 幾 Si Ł 1= 8 らか人 0) 0) 金 取 Si 0) 0) 學 3 0 制 つ代 T 三云 B て、官 利 老 度 あ を 3 を 抵 ili 民 0) 民 3 3 BU 谱 ふ易 を 改の 17 T 吏 ふ意 法正私支 85 2 ep 机試

叉ご現 でるさ 理 あ 30 行 1= を 2 は は op た。王 ぜら 3 5 11 < さするこ 13 T 0 は T 譯 安石 n 居 T 傾 助 で n 役 12 あ 13 13 3 5 ことを許 の新 3 12 は n 0.5 4. が、人民の實 なう 0 官 差 0 法 吏 であ 7 役 では賞産の た。是 75 其 3 T 3. 來 云 H 0 12 は n 2 詰 ば、皆 T 分 9 産のある者 71 10 T b を 役とし、又元來 之 人 あ 財 の年 認 る。支 n あに め民 產 1= る幾 0 3 3 は、鉄 從 や權 那 勞 事 う利 0 11 でか 無 L 1= r ---3 を 役 111 15 别人 な認 3 0 L つめ To 自 0 付 12 由者 T n 總 5 T 人 T 8 12 3 to 0 to 75 力 役 法 幾 錢 云 を 雇 6 役 0 3 à 理分 づか出つぬの徴 T の服 發 3 < す 認 こはめめこ代で從を

う野 2 0 民並 n に郷 10 人 5 10 民 官 1 13 を 2 直 T 接 來 T 12 D3 た關 から官吏が皆渡り者になたのは、其の起原は隨分立 75 古 71 3 511 2 2 云 T 3

主制か共

があ勢 縣 8 75 4 つ力系 n 3 2 T 6 て、官 つに T からに から 何 かっ 4 は あ な 常 處 T は 3 皆 3 17 る。主 更 吏が 3 1 韓 ^ か。 6 各 民 1= 退 b 5 之 3 ば 耳 簿 勢 歸 75 73 to 尉 力 12 を以 2 あ あ る。所 13 5 取は 叉 T から 2 0 退 る。 或 て自 扱 人 無 行 た 2 民 8 から < < 2 から ご直 に官 T 時 th L 家 分 n て、其 は、地 12 居 To かりの は 2 接 3 無 家 0) T の方官 なか 12 いと時 官 1 5. 2 す 關 op 11 並 なざ 71 係 12 5 3 度 かっ を が、人民 75 to 11 居 L P 5 の言 T る ħ3 有 5 成 8) (1) 居 T 所 比 樣 1-T の主簿 1= 較 2 2 T 13 旣 3 2 ば 直 T j 的 あ 2 2 1= T 接 こを 定ま 上官 た。 官 居 8 分 から L 尉 艺云 吏 0 9 1) 13 T を から 名 To 1: 200 あ つ能 渡 仁官 分 0 8 T 83) b 所 縣 職 方 所 居 6 背 0) 水が 8 にの 1L 1= V.

ていで勿 つて あ人種自 官吏 た。蒙 さう も、人 6 論 民 族 然 141 各 10 0) 10 2 T かっ 民 原人 異 實 12 路 接 6 T 來た。尚 觸 10 13 N あに 1 際 R 益 して 直接 17 15 D は T 0 3 R 居 は 使 K 殊 17 權 低 L 南 in 居 2 11 0) 1 nT 叉 1= 1,5 方 22 地 500 3 省 を T 者 が占居 0) 慣 方 方 かき 0 1 長 省 T T 元 カス 8 2 るやう 實權 to て居 吏、詰 官 かっか To O) A 12 使 0 8 ば 1-T な は 長信 Eh を 3 のれ隣 つて 握 1= 官 用 蒙に 5 なる。そ 入 3 事 人 12 L は 3 13 居るご云 は ジェ云 所 13 人 P は 2 5 の吏役 が長 總 かっ 10 T 資 Ti. T つた 來 n 何 低 格 in 蒙 -To 25 (2 op あ 古 ふら、其 L 0 全 12 2 殊 6 殊 から 8 ない。佐 人 で、各 部 取 史 は 12 元 扱 情 1= を 兀 峇 発 ののふ使 < 行 取 が信 を占 n 卽 hi 6 5 11 省 73 地 115 は 5 の云れ以 支 方 0). 金 J. 60 85 下那 長 T in T のや うに、 のの官 ft: 3 K .b/. 居 p T から つ低中 12 73 T 舞

74] It.

和

でご科を 3 の民録 0 8 75 盲 云 L 5 舉 拔 政を資 あ での 3 7 3 T は 格 判 2 を -自 T は 進 す 成め支 20 無押 分 質 詩 士 3 0) 5 朝って いす が際賦 10 3 のて居 12 1: 云 3 13 小 民 F 15 者度 み居 3 吏 っ株役 五 3 L 政作つ in 1-6 T in 2 6 0) つた to カミ \_ 者 ご 所 權 價 歷 11 8 1: 12 す 2 でつにり からも 力買代 0) のに益 72 就 Пi 總あ かを す \$ -111 記 ts k T てる 務 6 握 3 5 官 . 5 文 .70 3 2 は 官け 少や吏れ見ば 云をて東 0 5 73 ふ握 實 は L 5 1-50 智か つ際地 いも策 な 8 は es る明 方民研論 せ To 注 5 ての 13 居權 に政究をや一て人 8. つ力居 化 12 を を作う 才 せ 有 13 てをつ扱し 3 にの中を 樣 で時提 ては 15 -な傾 加州 AL 2 こを T 2 3 3 8 な 45 [n] 1: 2 來 者中 17 Z 12 は 官 L 0) 社 K 12 央 れれ稽 科 ては 过 3 かず 此 實 は事にばが古舉 To ににな 官 の際其實居 な 官す 0) 13 肾上の品つら更る準る 2 東î 程 記官てねに位 備 が東の

詰 には民の年 べ若觸 < 7 に上に接 L 15 8 蟠 3 れ接 か至に つ所 \* 瀬其 T て人 つが觸 る政 戸の居 君 民 て爲 す 見 \* 務 際人 12 居 (= 3 に民 195 るに居 5 でを そ近 つ尚 者 3 めなにの 士 心一 れいて非 10 9) てつ近資 下 背 私 常 權 が居てい格 - 0) 人 が腹 な 力 1 つ來 を 法 無 民 勢 が権 からい て階 11 をあり十か いの力肥 級 2 つを低命がや彼 5 かる 分以 い脈加 つき あ す 3 云 た排 B をは さて 8 日除 旨 2 革 クゴ 居看 す 近 握 30 3 本 T å. 3 つ矢 でれ To 1 2 は 2 13 % 1: T J もば あ T nE た張 省 3 な 2  $J_{l} \epsilon_{i}^{\tau}$ 級 5 德 直 0) 1) 业 かずな 2 るのは かっ ][] 1= To 人 云者者弊が出がつに 人 0 來 6 は、直 に政 N 末 E 2. 1= 3 义 拼 対に民 -世 10 05 に接 0) は 5 19) 接 12 势 際 世 ħ 2 の指官 には なに T 5 11 がつ人勢 違 吏 do 100 n n En を て民力 か 5 12 5 品 LY にがいの人は 大が 着 Jiti Z; る接無が問民人勢近 す す

共

和

制

だ是 E o n 3 を 1= 5 0 云占 一れ角受背類 M. T 5 般が人 17 吏 似 憲 其 8. 8) ず て人も 民 0 L 政 T はや のの支 义 方 12 治 F 5 居 民ウ 10 は 3 15 --近 治 な :1: から 形 Te 級 遙 流 思 石 17. It. 步 附 を 成 †, 3 0) l 人 1-有 進 1/2 からは 處 < 士 去 弊 民な 矢 i 邃 關影 B 2 族 San 紬 C 8 0) T 害 T げがド 0 張 人 からの が居た 衰 自はミり 0) 民 勢 由無 1111 多 し平程 13 P 民 度 カミ 格 j T 11 0) 63 63 73 に勢 ž を 15 0) To 5 直 至力得 1j 常 To đ) T. Ti は 3 13 20 0 を 3 1 南 10 ご云 上 1) る勢 T 得 T 3 12 12 T 3  $\int_{\mathbb{T}} \mathbb{F}_{1}^{2}$ 居 平 L 8 8 100 7] 之 T is 0) 3 C) H 11 民成 1 AL カぎ 15 舊 公今 \_ 那 本 水 T 32 から あ 3 () () () () 5 カミ 頭 絕 併 め 11: [] る。併 1= T :1: 士 近 をげ な あ 族 H-對 T 富 T 族 1 げ 封 {= 唐 居 0 8 L 3 0) t 8 家 地 現 T 17 P 矢 T 建 3 方 在 fr; 5 張 來 來 の柄 11 か T 73 50 か T -[0 To To 8 1) 6, 0 も数 - 3 勢は 芝 2 今 to な遷般る 力まら兎行那 n

たる議 5、之 てい 寶 界 T Ď 3 5 來 0 3 居 13 が至 云 8 は 聖 論 T を許 世 3 3 皆 大 0 12 ## 73 かぎ 0) かっ 新 勢 當 C Ten ı İı 0 變 3 0) b あ L T く變形遷 な 12 (= op T 3 0) カコ 3 ~ \* いは 復 ż は、君 T 他 3 か 3 15 時 6 は 3 0 6 和 う、詰 傾 る。そ 1. 10 官 主 R 政 君 處 政 n in 0) 吏 0 3 1-3 主 12 ~ 治 權 を -變 3 n 時 b 勢 獨 1. 3 力 有 遷 告 君 T 力に 裁 2 がつ のは を 3 の主 5 政 云 貴 6% 過 T 幾考 かる 3 治 1 3 族 大 心。 0 は 5 12 0 T 制 間 な 12 人 か 75 8 弊 10 3 舊 **5** [6] いの 度 1 0) 195 民 那 に権 で に支 は カミ から て、新 は 3 那 さ復 力 近 黄 復 \* 近 流 の來宗 cz 25 來 大 6 3 0 甚 藏 5 j 0) T ep 0 外 (1) (1) is 粘 12 3 政 L 义 1. j 0 ï 全 い治 11)] 要 論 [i] な 自 貴 1-素 相の 末 で 然 is 面形 接 族 孵 があ態 融 違 1= 12 12 を 73 PX in a がで 於 去 ある 態 治開 L あ あ るで に無 T 1= いつ・・ 8 1= 3 ないる書 復 體 3 復 T T 世るつやかい云つ 行 ŧ, に見 3

君

治羲 10 13 10 な ごの考 向 2 2 T T É 來 ^ 12 た た 共 ので 貴 和 族 政 あ 政 治 爲 治 3 3 ( 云 新 1-復 in 5 2 やし べうい きな時 大政代 勢體の が、今知歩 度りした始かた .....0 政 めた。そこで 政論を聞くこと L T 共 和黄 宗

か 15 角 準 政 一方 大 P 0) 元 備 治 でそれ 0) さし 0 E 世界 貴族 Ti 思想が入 は あ T 人 るけ で今 は、共 0 0 政 民 治 0) 7 に和政 勢 れ度 った カ なも 0) が、漸々 73 20 るより 治を組 革命 あ b のである 新 3 ご云ふ L 伸 云 織するに 13 か から、質 局 新 2 つて、或 6 T 面 5 12 8 宜 が、支那 [n] い政 は は 10 は \* 1. Ļ× 2 + 73 かっ T 治 分 だっ 111 5 進 0) 1= T 人て 凯 此 h 升於 入 は 民來 0 0 で 態 3 15 0 T 來 か方い 政居 5 1= 12 5 治 からけ る。其 -0) 見 自 n 上 3 人時 で 然 50 6 の知識 處 で がのあ 3 0 る。是 變 突 奶 兎 E 飛ひ 12 の和

復 叉 獨 載 和 和 6 るより 3 免 T 元 b 政 政 か て見 治 治 k 事 政 から n 國 8 上治され 同等 ご、佛 民 13 1/2 T 底勢 0 は 軍 淦 13 時 蘭 國 大 0) す 0) 人 國 Hi カミ 1 で、そ 力 E E 3 國 民 あ R 0) 勢 義 0 やう から i. is 月 T 8 にれ盛 71 5 ż 三元 10 の特 流 T h 13 い。勿 占非 色が な 7 儿今 兆 3 獨 T 常 あ め 僧 T から 論 組 以 っ た た こ な誇 か 裁 B 1. 3 政 砂 佛 3 主 200 12 ので 治 T 0) は T 獨 蘭 0) 美 6 狀 結 行 か 西 裁 10 [n] 態に 3 ある あ 6 λl の政人治 政 あ 野 共 野る。殊 して 12 3 3 3 亞米利 依 和 う 國 比 0) 25 つて、共 變じ なごは、共 をに滿佛 時 0) 5 T 佛蘭 代 理 L 貴 加 0) T 想 を思 12 T 8 和 のや P ここゴふ L 西 組 で、今 結局 共 j 0) i. T 政 3 和 12 和 出 治 13 % う 13 云 政 政 3 50 ľ, な 6 5 治 ż 治 8 す 3 相 がなれ國 元 0 1-15 あったの つにの 13 25 つり時共共 T to 時

断が又筈る一無叉 軍で以種い極込 事あ 上の以め ので 8 は、政士で 上 3 無 し、父其 のべ ある 天 き蘭 上北和 すの西のかを好める。 結 か・ あなごめ父 民 む って、大 或 國 1= h らず、袁世凱 和 は民 江 よ政 軍 To 國 に世 事あ 自 國 £ T 1) 慢 を忌む 1= 1= でて (a) 對 L T L 威 からは かし、積 も、其他の て之れを傾 ミ云 を 非 發 輝かす 2 弱 あり を現 渴 3 るご 33 17 97 囘存 は 仰 0) To 天 復人するを皆 は云 激 べに情國 かいい 3 しも民り野 な類 見 て無 で L 心がかか 込 もいあてがらす

## 一、領 土 問 題

に宜一那に留此注あ支 へ注學 12 意 3 站 意 生 着 す 日 L T 眼 本 2 3 たが、革 E ~ 12 あし たが、革命軍が、海撃で蒙古 の暇 云 0) て、自 初 5 -8 めし 分 T T re 起 カッ 訪 in の南 2 2 3 京年からし 京年からし 京年からし 末のたた間 年出時時題 問 して、此 に、一人 中 類 近領土問題に就って 明究した。革命亂の ののので、早、 して、既に支 金先覺ご云と 此 の心る の問 人題 0) 13 ふ、札 學生 々は、まだ 那 占 7 < 0 0) は 1 も起 哭 娓 から T う 此 處 問 3 種 0) あ 革 と 族 農 同 統 科 2 T 分 題 命 0 しの時治失早に問學く 0 題 らに支 題の (=

五七

角分注人西藏い瓦 3 は 意 並 T 0 本 T To を 種 4 す は .W. 願 10 は 23 革 族 đ) 滿 0) 3 場 寺 蒙 200 所 3 命 to 2 3 古 5 T 0) 政統で あ 1 云 L 法 間 か 6 To go 轄 \* 5 府 Si 主 題 12 T 其 ĵ 3 儲 75 -殊 カニ す 0 0 T 5 敵 早 3 何 3 0 かっ 1= 紹 5 云 ミし < 1= 8 は 革 分 介 藏が 全 異 3 首 就 實 餘 命 を を の残 て、漢 事 T 言 際 程 亂 得 L 念 達 之 L I: 族か 共 から 12 12 賴 b n 75 3 to 6 人着 0) 未 40 かっ 從 異 を it が手  $\mathbb{F}_{i}^{L}\tilde{\mathbb{I}}$ 13 3 3 5 す 來 種 虚 れ之 見 纏 云 굸 1-其 殺 の族 は 12 べを 3 in 3 0) \* L 75 专 現 6, 考 係 統 一視 12 5 感 手 は 75 73 T を 轄 と元 L 18 情 ø2 段 達 6.5 あ カミ 70 Rit. 11 [11] T を 8 最 つ頼 17 引 害 3 分 あ 居 言 遇 1 1 72 其 す 100 12 % 革 12 是 嘛 (= 0 け 2, 命収ま 12 3 3 斯 は 1= 力た 3 亂 3 73 扱 v 0) 0) 合 [5] 7 b 云 20 à 0) かで如 اذر 2 如 t 決 3 8 最 2 6 あ 3 b かず 云 兎 3 5 あ 34 艾 L 例 にふに自 3 8 に那 1=

太一權云 異 ふ 其 の書 3 を 5 種 L 議 0 でい 運 T 族 T ふ論 主 なてい - 1 居 \_ 命 あ 0 が張 3 い臭ど つ統る ミ支がミれ云 T 者 10 ☆ て 轄 3 は那行 思 12 2 3 何 力云唱に 變 會 12 ふれをふへ於れ 12 3 8 3 の失 -5 てたか頼 8 國ひされ起 らみ言 3 0) あの カっ つはてつ ピ承 つで To To 5 8 s な 居 12 う知あて あ 1= 12 3 内 つ國時 あ カコ 0 0 かっ L 2 8 て、袁 現 部 8 6 E 知 75 8 たっ 征 芝 12 12 es 5 あ 6 かっ けた 世凱 10 日大 5 2 8 2 つれこ 題 4 で類本變 思 lt. 7: T 50 B 0) 13 あふ 0 B 12 7 6 23 け新 る。是 200 L 明變 T 2 あ 8 13 治 革 机政 8 かる 3 Ji. のれご府 此 事維 國 12 其 あは 8 7 大 へ自の つが新 (1) つ誠併 压民 歸分官 6 7 0) 其 12 來 際 1 L 大族 つが言 に、内 4 T 時 0 R (I) 2 た書書 む實主族共頃 11 12 居 1= < 8 3 部 は を 上義 の利 果 べ自 のさ得漸を共 朗 3 L 3 ち政うぬ々放列云 T

ti n

の外抛方たでがはや矢 \* 領暗 5 10 かっ だ土暗 6 3 展 す 於 5 云 內 解 T 裡 1 3 T 3 水な 決もにふ治戸反 3 云 踏 內 T 云 民参に 出 治 2 8 13 をふを T せい族は全 な論 71 A B 傾專 奎 ら朝の無 ご が す きら灣れ鮮 發 to 8 か なを展つ注 かるに 0) うあす生い征 老 \$ T 12 琉伐意の -つる蕃 時な 征 球す 味 12 3 6 8 の傾 あを 深行 - à E 云伐のるす 8 を 爲 3 2 主 8 5. 面 8 慮は の見拘 譲 もにいや 併 張 あれ 有 え ら 論 起 其 Si j L 3 15 ば 樣 T ず からし 9) 議 75 其 T な で居 一行た人論 潮 の琉 治 ね あ つ 方 は の 民 も 流當 球 琉 8 たにれでが起が時間 3 の於 T あ臺 2 あ日題 のでて行 3 灣ミつ本をはの 事 斯 で云たの迅 あは 11 虐ふの維 速 て分 5 2 父な < 内所民るの殺や で新 に居 1= 治が族領如せう 旣の解 る就 くらなに精決人 つに今の土 傾日海を一れ風我神しがて

の民來 維かで領 れかる 土 如 3 持 6 あ 3 8 C. 500 思 云 し知 5 は 3 3 あ よれれからうさ五十 從 狀 ふ此 發 う處 必 2 來 展 態 要 T からと 1= が判 置の \_ あ 云 大 於 日 12 す 問 T 9 ふ民にて のれ題積 3 考族於 仙 政 6 op ばの極 2 標 宜結 的 での T 支 0 のあ共此 那 p し局 ---T 3 しいは思つ和 g. g 3 想では、 さ 民 曼 云 12 8 て、此 500 族 n か 5 艺云 云 族 3 力 こでも ま方 發 10 13 3 0 だにの展 對 3 る 史 問 8 出於 論 L は、今 -か。 題 ミ 或 て単 から T 11 bs 來 かに 4 て支に勢 13. 日 をは 居那保力或 疑 決 支 す す那 な民守を 12 維れ 10 得 るのい族的 過 で新 T 6 古 2 27.1 0) 13 3 あ 當 处 の現 0 ~ 义 る元 從 T のは 狀 7 發 30 來 居 のかい 沿 隨 には 理 つ 様 展 はに革分収あをの由る 來 つる企領が位 支 を重 0 な魔 那 て、之 土 る -- 大 \$ いすをい大の面那

力 が 上, 生 ंति て居 T あ 3 2 所 0) 廣漠 1: 2 領土を支配する。政治 上殊に 財政上兵

で風 のれもは發先 感情 あ 俗 \_ 3 あ 展 づ 習 -3 75 干 を 共 行 漢 慣 間 3 餘 L 0) 説 年も か。 0 12 異種 題 b 全 5 あ 3 異 T 或 る。此 T 倒 3 あ 化 族 3 以 は in 奴 所 3 點 削 は 間 2 ^ から 0) 古 から ま 0) 0) 使者 最 裘 から 時 To 事 < して、感 0) 8 は 例 は で に行 0) < の漢 其 其 あ 秦 0 で 所 0) 2 漢 題 情 To 1/2 2 过 重 時 て、今 0 を る。漢 に於 見 T 族 酒 6 少 時 3 反 ご此 酪 なる 0) B つって ご、個 民 0) T 145 T 2 1= 美 族 甚 0 異 情 は 始 L 匈 倒 から 奴 種 を 種 \$ 13 Jfr. 0) 奴 族 3 奴 今 A 0 ご、支 0 30 風 鼬 0) B 事 T 所 信 敵 俗 和 1= 0) 5 71 衝 か。 L 刨 31 3 を To 繒 †, す 芝 13 得 突 0) 合 異 絮食 那 2 點 12 15 5 倒 L To 参 かは、分矢 て考 U) す 奴 あ 物 風 謀 5 3 3 (= た張 な 俗 0 ~ 場 から 5 13 5 6 5 合 是 0 間

甸の つ績て方 なは 5 す した 3 計 習 T 居 63 で 3 來 8 至云 慣 6 何 it 0) 2 10 8 て、霍 た同 方 1-1: 衝 n 8 0 甸 0 從 突 か 時 -0) 3 カラ 2 12 見 3 5 8 で 12 5 れが あ 依 民 方 8 風ど 3 妓 6.1 B る。即 つて、兩 族 であ ない 共 1= 同 (= あ 者 一大 發展 時 3 10 8 1/2 に、又 ち漢 から 固 2 た。そ 方 衝 の時 から Ci 甸 5 突 0) か 6 b 遺 か 父 奴 6 8 を 期 12 啊 3 2 T て、金 の方 感情 起 衣 倒 10 8 民 奴 カジ 12 した 際 事 奴 族 0) 帶 會 質 君 B 者 10 0 から は 良 0) h を 磾 漢 方 却 全 飾 0 L To かる 6. 然感情 75 0 ~ 0 で て、谷 あ こし 15 500 習 降 T あ 2 其 0 す 慣 参 岫 3 k 12 T は 盛ん ので、此 人 3 を L 和 から を 居 -も傳 其 るこ 役 < 10 T Š 種 を 行 73 を 從 0) 取 にま へ、そ 後 游 5 の武 3 つた 3 0 す T Mg 傾 數 纳 カミ 3 1 民 漢 す Ti 常 闻 n 者 हे - | -11 3 を有 12 族 民 0) か から 年 8 13 5 倒 8 遗 間 からの -13 10 族 叉 75 雙 でに 奴 繼 2 かご

し何す 嫁礼 衝 72 奴 3 3 突 併 は 0) 點 r 漢 かる 5 T 避 は 是 C 見 -は H 13 對 漢 12 3 10 3 12 L から T ti 過 T 害 T つ局 3 興 :h 30 來 ては 73 種 10 致 12 削 L 13 族 3 方 k 芝 0 0) T 13 0) 獨 里 で 0) 種 II. 7 É. 南 5 8 は族 2 Ti が和 其 T 15 IJ 交胜 後 芝 異 0) 换 10 儘 配 種 呼 3 L て、支那 にし族 韓 n 保異 間 邪 て、共 存種 の單 さ 族 問 于 處 か 6 11 0) 題 なに T 士 ъŝ 120 膨 公 四 唯地 - O) 情 8 時頃 老 13 11: 落 融 () BF かっ 間在着与和

叉て其のす 3 0 3 j 後 5 調か {<u>\_</u> 借 和 樣 T 72 子 異 から 2 T から 種 叉 12 T V. 族 支那 22 3 て關 つて 75 12 係 7 2 大 0) 2 を 唐 有 T 3 \$ 芝 は 75 T あ 2 る。そ 那 其 13 領 は 10 0) 0) 土 始は n -を 0 天 To 統 め唐 支 T 唐 す To 子 配 則 0) 3 あし 0 護 時 12 る 3 T 1-就時 が。國 衝 此 にはてに 力 73 異 6 於 O 13 b 種 旣 T 時 盛 死 族に 旣 は h に漢で の異 h 者 種 異 ミあ T はが族種はつ

を大 6 5 孫ほ 3 このこ 吐 L 73 L 討 支 67 4 8 滅 15 T 遇 办 番 T 500 12 那 は 突厥 異 老 唐 は 3 は -し、又 5 子 最 或 種 之 1/2 征 族 6 伐 8 3 15 n 高 11 T 陵 2 良 部 20 3 を あ 勾 を 古 時 1= 分 10 0) 優 8 麗 6 12 4 かっ 併 To 遠 融 遇 0) 起 を 3 征 和 L L 征 L 40 通 す 5 軍 から T 其 伐 T C 5 3 3 3 云 云 を 極 漢 0) を 居 T 云 種 滅 爲 つふ 發 め人 8 2 L 例 to T 衝 L T [ii] 12 T L ij 懐 突 巧 樣 ^ 宜 3 1 T to いが或 3 政 12 續 ば いほ は 3 唐 のあは 12 國 500 0 は 7 2 成 出 夫 々 13 0 T 異 12 太 T 功 來 ne あ 種 支 T し、或 那 8 T 以 6 ħ: 8 Ŀ 矢 百 居 全 カミ 2 聖 は 0) 大 濟 優 内體 11 つに 張 n 73 1 失た。西 12 8 b 並 軍 73 待 優 部 か 60 優其真に \* 或 か於 8 待 5 10 北 遇 0) 起 1-1123 3 L \* 8 T 訓 巧受 は T 方 老 么 L つ異 2 L E 雕 て、高 12 は 17 -13 種 12 於 T を 12 0 1= T 族 10 さ子滅昌分 3 威 T

しの子太の 此 L 儘 を 温 12 は 使 逐 73 13 2 其 0 C Fab 云 床 0) T 5 E 初 極 17 曆 -年めて の 幾 3 12 T 居 改 天 は 0) 3 IF. 4 12 子 10 行 5 8 60 為 0) は 親 拘 に云 T n 5 法品 あ T 73 す 11 11 3 唐 位蒙 央が 0) 置 古 電 あ 如 に人細つ < 置 を 間て 始い殊 0) 11; 終たに人の -4 E 2 3 to な興 3 En 通 rf1 1 13 0) iz 1: C 使 芒 铺 T 例 ひめ六 外が官 2 図あな 1-人る 2" 兀 は をがにの明 優併其天の

さ種以待 云 Ŀ 族 な 200 ふかは 0 0) 5 支 は To 12 入那 2 あ 3 實 3 れつのふ は 時 内 かる 1 此 のて 共 大 は の重 支 部 の矢 問 那 な かっ 張 題 0) 6 to は 統 舆 元 h h 0 13 韓 材 遽 ---2 して、統 金元並 の時延料 徽 は 3 人漢 な L 6 Telepool III T のし 12 X 200 1= 0 0 12 近 > 12 幾頃や方 い. 立 如 てきらのりか にた漢か清 方 6 宋 朝は考 人乏 L でダへ 1/3 0 重いあ 對 ぎた 5 ir 6 0 3 ...5 0 if te なで でで 種 L 談 あれああ 臣 3 たて 500 つる ŔIJ 8 る居 た が カミ 避つ居 8 遼 か 異

れ其いに來民まの粹殊もの政中金族ふ異思に 過 和な 3 P 策頃はの成種 異 想 な 本 族 の種 63 斯 共 4 矢 1= うの質 べが起 族 金 傾 云 起 to 〈'漢 2 (1) 1= きり T 5 つ維 漢 X 12 至 天 73 持 A 0 -0 貫 の風 思 子 最 L 3 T つ種 想 は T から 例 JĖ. 風 俗 To た族 20 俗智 あ 最 3 0 居 あかの 慎る。金 つら強 習憤 L 5 5 6 3 其 さ慣 T たし を 事 のて にかの 0) てだ で餘 保 かぶ # L 傾 稲け 企 つぶれ余いきにで h 3 41 が支國 一漢 T 12 75 ならいそ 激那 化人 15 E" (1) 10 は起 < L はの A it やれ事 つかをて 原 較謀 以うがら たつ用い でに為 其 のた为行 あすにのは のたか 漢 用 る射者 金 T -人力 13 3 0) (で人 此 3 1 3 13 号がな かの時がれ (i つつ間 1= 南は ^ τ て、こ た分 仁 於 るな した 國 元 0) L T 1 5 0

11. 次 10 元 75 T かっ 13 5 矢 起 張 2 T 6 餘 支 那 6 ・支を 那一 の統 文 L 11)} 72 にの かで 5 b \$1 3 なか い是

楚 如 場 のをを古なの方 1= は作取人 35 -To で敗 皆 11 L 2200 あ 匹 75 あ 策 T 打 T es 3 粟 8 0) 殺 8 うな 25 5 7 が為 去 ·L 何 漢 ž. 十人れ 耶 1= 5 T か 維 0) のに律虐 カミ は 持 名 L L 石土は 殺 楚 宜 ŧ T 员 12 1= 地 役材 さいつ 土上 人 T 云をにがる T 地 3 益 6 ff: 立 成 ~" 云 其 \* p2 < あ 金が つ吉 25 0 荒 13 3 3 0 A て證 思幾 考 土 5 W 云 12 でつ 汗山を を貨機 地 L 厄 is が成た をに馬 兎 15 眞 をて介考 吉 時 さ見 說人 面野うながに思 て、漢 T 世 民 目 原 8 强 6 (= T 0) {= 12 3 のか蒙 0 11: 有 せ 1,0 73 参 - 15° 8 ह्या T 2 ė あ 12 1 謀 卽 租 年 3 を 蒙 哎 op T 9 3 0) に、ち 5 5 濟 居 古 で漢 思 1 13 金 役 は、支 からに 3 人 D 人 想 つに大 2 2 云にたたがる。 は支は、安那矢 1: o li 入 十のたが時慮 ん物の張 萬 四 耶 此 をなな上 7 b 楚 成 も律の牧 地 8 2

のに殊はか 土 のか 支 金 一掛 1= 5 3 叉 け薬那 L を E 8 5 P 75 古人 て牧役 j 50 0 T 0 1 已 場 12 ~ 13 が文 0) 2 全 明 諸 はや 10 1= れれ傾 を 鼓 支 9 蒙 す 3 < ば To 那 文 は野有 方 立 3 -無蠻 つ早 本 73 2 のかい 部 11 か人 T < op 征をつ蒙 無 居 あつ つか 5 服 征 E 古 10 2 < の支 12 L 服 行 人 1/3 3 が遊 す 1 6 T 那 2 12 0 云る のあ 牧 あへれがる べや成 5 3 是 HI) \_ 立 3 入で 3 9 成 3 生 b 方 1: 活 蒙 つ蒙 等 1-8 旣 を占 0) 73 C 1 古 0 を を 送人支 剪 1-E 討て 人 つは那 に中あ は 2 つつ人 ち 7 12 12 支 支 は央 8 T 0 2 併 支 3 文 那 ini 0) 居那 U 云加 T 人明 へ 那 細 2 に入に聞ふで兎 2 3 6 73 17 あれか眩つ劣か考宜にれの てららがい 角 或 惑 For 支 其 支 蒙 來な歐 あ はす 8 つ那 0 那 てい羅 外る 蒙 12 も 所 巴 た人時の人 てか古のさ

でを南かをそ治を か央種 张 南 1 5 - n tr 認 A 3 漢 つでべめ 亚 1 ミを人ご T 蒙 たか 3 つに支 L 古 居 to 稱 8 分を T T ば L け 一 色 2 人のく 2 たて 12 つ川がで是 T 色 其机勿 金 2 3 13 (Hi 等 見 0) 巴巴 0 を論 0 6 云 細 20 る女 叉 天其 國斯 i. rii. T 3 かのかう **EII** 是 1 を は 支 から 6 人 けは 間 6 三ち 各 は \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* T 何降に入様 1/3 統 別 其 3 のを つ幾つに 央 L k 0 人貴 T らた分型 で T 10 ん楽 かもけ細 居取 色 in n だた階 のて (Hi つ扱 9 か世級を居 な tc 3 文 當 5 2 0 を純 2 ご時ベ例 0 8 云中附漢たのに 3 が 女 見 E 3 を け人漢 人 12 T れきーるき T 人の 人種 8 統思し 來 かっ 色 0 3 種 73 0 あ 2 5 目す想宋 12 中一老 あ で、其 20 00 漢 でべる のでつ分る 人 きめ図 あ 叉 E 17 2 0 し、そ を つ貴つの 漢 T 者 ふか T 12 6 人 1,5 蒙 色 ^ 中 人ののされ古 12 6 と支

上し 管のれるる 日色 6 風 かう 事 表 T k 目 俗 カミ 6 云 蒙 を 待 元 A かる 習 4 1 遇 元 てば漢 ふ古 L の見 3 慣 人た 居鎭人風 さ公て 10 0 典に る海 のには これ主居 依 從 章 間 : 事 し矢 こるのつ つる 1-3 張 がの婿て T 北立はて 云 3 訴 でふ耶蒙 b あ 7 2 3 高 古 叉 TS n 支人律 3 12 が本 宋 位 楚 0 を 那に 1= 全支 材 事 人 0 To は を で子 部配 13 あ め ど。自南 る 穆 あき を を n to 宋 統 命 が分量 王 つ云 0 て漢 T 之のき人 で、元 は 73 轄 6 てれ一考 色 L は カミ T 3 高 たさを族 所代 ~ 蒙 目 た漢 古 かの時う支のて 12 麗つ (1) 人 者 居 人列は 5 裁 でし 配 での 矢 元 考判 B T す かい 2 を 之 2.2 て張 矢 答 た北 2 ~ 0) 1= 賞 れの勝 是 て判 張 12 b り別れ to でだ ひ漢 11 2 見 決 其々か 支 は色 る例 あ 5 た人に ら配 る考 いの高 實川 5 0) 0) 1 や各之色 す兎 ~ 3 漢 13 h n II ET い種 漢は 人 j ž 角 居 きなのを人 人色

長 て蒙  $\mathcal{C}_{2}$ 云 0) > 轄 12 云へ 所 h 共 漢 異 n bi 寸 il. 2 p 違 通 误 ある るに なご nb す か 3 族 8 方 6 8 就て、自分の一 F 3 統 2 3 來 P 云 0 轄 は 3 南 8 進 全 所 す 15 2 時 歩とも 所 かっ 8 0) < 所 かに 五三 F 違って、悪感情 \$ 知 認 習め 73 P め T 慣 言 \* : n 折 5 8 るミ 單 今 ID. to ^ を 合 1 方 他 純 12 3 度 除 2 異 法 な文化 (= 云 言 10 き去 は て、さ 種 3 3 强 U. 變 各 族 つて 得 60 k 2 5 3 T 其 75 狀 か 8 L 10 0 11 5 1. 態 0 來 の結 T 關 考 12 0 12 特色 果、兩 73. 融 係 へき他 在 あ 是 和 11 3 8 は を 方 す 兩 0 8 か異 保 か 方 8 種 ij 0) 1 持伸 互 0 か 12 かさ 族 畑 せ 1-73 6、容 b 異 n 統 風 L < 風 5 \_\_ の一反 種 治 15 め 易 種 族 1: 12 12 習 ë ( O) を 1 2 か 3

たっつ T t は 女 取 眞 5 即 カコ 洲 5 進 2 h 云 で \$ . 西 異 藏 種 を 族 支 かっ 配 5 し、更 興 つて、さ 1. 叉 5 -部 L 0) T 土蒙

心即 しか T 大耳 -平 6 6 其 5 蒙 居 のど 體其 8 古旣 を カミカミザ 3 5 に人 は 0 ( 出 T 殊 のに點 我 實 3 金 足 來 如 其 10 15 かきかき T あ かっ 飛な 5 0 は配 < 支那を平の國 して 色を つびか 蒙 す 2 12 10 古 た支矢那 支那 ž 保 人 0 持 0 n 張 0 6 粹のす 方に 張化 からの 文 Ti 爲都 げ保 理 3 針 す 5 \$ 化 滿 考 3 Fee E 12 3 持 想 き で 自入 に 前 10 洲 主 3 12 變な 驚に義すか中をる 分つの驚 す 6, 0 於 のた山 73 T T TS 12 中な央理 盛 國 0 所 は で、其 蒙 ん粹 でい頭 想 は 野 £ \$ を 細 3 0 蠻 で rini ini L 13 民 起 力 でる て居 文 0 以 支 族 的 0 あ 2 から 素養 生活 那 て明 西 より る。併 并 10 0 2 1= 0 を造 持 幾 を 12 か で 文 乘 主文 L 12 あ す 6 []]] 0 込 6 民 て居 8 8 で + 遙 族 3 か 國 0) 五五 17 3 眩 を 南 な 12 の方 云 惑 2 先 5 L 自 づ併 3 たる t[i Er 世 2

75 古 位基 す へに位人 を 3 0 10 礎 6 利 10 つし 過 73 習 乾 T T 規 E 用 則 3 隆 つ配 慣 L L 3 Ų to る。そ 73 13 2 を 75 T 帝 T T 重 總 以 其 叉 ż 3 い拵 カコ 宗 à ~ h 2 T 後 0) 3 西 12 に學 T ず 0 居 至 政 5 8 0 他 間 朝 te 其 洲 な る 方 3 0 藝 3 2 To 0) 1 土 云 T 術 支 特 あ文 6 後の 耳 3 3 明 は 康 文 其 別 to 配 (= 0) 其 J E を 共 輸 熙 13 0 民 3 規 n は 0) 入 帝 T 0 0 持 則 族 73 T 單 精 L て度 のは 别 蒙 7 1/2 611 12 神 全 を B 古 あ t, 12 8 5 13 3 蒙 て、之 食 衰 1) [11] 理 人 3 Jan. から 古し 物 藩 \* 何 H T R ~ 務 は 支 居 教 院 3 T 反 時 め を 4 配 矢 人 12 50 1-3 10 2 To 支た ति वि すてる之 15 E. 於 張 0 T 6 63 蒙 松 支 歐 支 滅 T 6 3 h L 那 J: を 支 13 配 蒙 あ 羅 \_ 云 古 18 す に取 那 8 巴 時 Set. 0) 3 人 就 8 (i) às 人 文 8 6 U) 2 を ご文 話に T 8 [1]] 1 支 云 は は [1]] れ盛 5 から 蒙 义 配 in 8 さんな

13 をす 13 3 の居 € E かっ 懷 所 漸 2 如 8 8 3 から T 柔 : 0 6 < 3 R 2 12 0) 0) 世 云 L 云 感 支 種 文 文 T 情 界 志 て、領 ふ考 那 n T 6 を 15 -2 0 あ 0) は、漢 い統 3 3 土 持 文 8 b 民 民 老 to 2 明 2 カコ L 族 以 も人や 10 nは 10 T を T 獷 2 5 かっ 73 重 平 行 皆 誇 め 本 E 5 滿 h 位 か自 b 種 n n C 10 12 う分 R 3 つて 人 な扱 2 0 は L 0 L T 2 13 支 手 國 T 來 호 云 つて、 立 13 那 証 5 T j カミ 3 \* を 支 3 2 但 あ eg. 13 遂 j 云 使 12 統 6 配 T 3 居 10 清 轄 程 13 L 3 2 な、思 考 雄 T T 8 朝 12 L 支那 各 大 C 居國 12 T 3 於 居 艾 な其 カミ 0 ある 人 切 他 つ人 T 8 規 0) 0) 3 20 異 た種 百 を異 種 全 12 が色 9 文 無を E 統 種 族 餘 思 蒙 轄族 F 變 年 支 6 古 9 L 0) は て者配な 間無域 たせ人

12 T は 以 族 間 にの 述 感 べ情 たを や基 5 礎 (2 (2 或 L て、大 3 文 1)) な 國 3 to 領 基礎ご 士 を統 し轄 て、さ L 12 う思

領土問題

支人も奪たのる日ふれし 配本兎 ひ所革ご以考 かて し位に取の命此後から他 T やで角つ南 3 0 1 6 軍う成漢た方云 ご於起 E がかが人 袁 0 3 t, T つ族 さつ本世者もらも たのを つ云た位凱がのか支 15 0 文 たる新でが敗は、初事ら成意北勿 to 那 3 11)] 11 採 が をに めをし立支 L 論 る若 2 獨同 一いつ那 て、さ人 は t 10 立. 化 12 \* つ國 Ŧi. b 分 3 3 に考 がの支 うを 外 大け せせ ごが配 1= L 基 10 民 T T う今 すて壁 O T 致族 j 3 て革見云回る却に L 如 は命なふのごつし方統 -L 漢思け意革云 ててが一き T 人想れ味命ふ横 起 13 そ考 しかる がをばでのこかついや出 11 0) 質吹なも本さらたのう來 を 込らつ質に出縦 できる 統に / DO T でなて令あ云の 一起 O li à つ其革る 3 13 To 2 で大るたの命 所 J あ 力あ民此に功をがら 3 上な る族 のし績起 今に 南を 漢てをし日な 个

を -8 己初 12 6 T Ti 00 6 つにあ 南皆 尊 族 文理行の吹 何なにや重各明想ひ主込 12 如復 し々をがか張 to 土理外否 0 さいさ 平 P 誇幾ねで根 75 T 学 6 なあ 太 照 に 民 3 b あ鮮 うな自かいつ 2 5 のを もし變やたのの化うそ L 2 3 け如統 4 こてのの化 T T n 自ご能しなれは 30 3 3 は分し 詰 力て勢で 6 こてを居ひ最り 兎 五 Z' 統程 賴るで初 疑等れむけあの洲 角 人革地ふ の等餘れつ間 で のりぎ 12 12 に命 ま考 8 今 於 對 の風 12 8 3 T あ でも 俳 8 ど俗 縦 0 TL 云 盐 L 令し五革て 初 7 1 3 恢い 慣 五 漢 族 命 反 理 T 3 扱若大人共軍抗想 き所 も 漢ふく民ご和はすをの人こは族云論滿る強 七一でを 云 そをふが洲 5 < あ中ふれ統も起人云南 心考等轄のつのふ方云例 さにのしがて虐ののふへ 五云しな文で自最殺が人考ば

民 漢 た 2 特 ご族 され悉 云 8 長 0) 8 8 < を C 人 5 を eg \_ あ 支 心物 de. 發 う致 配 5 j te して ご間 揮 1-す 5 17 云 な、雄 大 1二 云 1= 3 n 3 3 あ せて、さ 對 in は 72 P 30 爲 るが勿 武 論 3 大 やな 2 8 12 老 を r T 75 領 T 今 幾 立 反 J 土 8 5 行 度 5 2 T 抗 L をか新統うら 2 規 2, T かっ 洲 T 心あが模 T 其 を公 2 明 轄 3 L 洲 旗 0 n 起 其か持平 3 す 云 のでっな 3 を 3 奥 500 8 T あた あ 3 に考 都 2 各 果 る。な 人眼 就は た統 殘 T k 3 12 を いな 灵 13 2 からに 以て之を 獨 5 到 ていのごて L 共 业. T 底 の政の 3 今 0 T 0) To 治 官 8 老 自 見 B 異 あき 1 て央 支 種 る。古 re 8 0 云任の 中配 族 1= 3 ふ命 12 3 華 つ他 500 L 1 0) 民て 各 蒙 5 のて 谷 L 行 々 古 頭 を T T 其 人 多 に種 T 0 か 異 2 11 主 j 数なのも 0 13

ののお洲從すて土圖 在 居 耳 5 2 0 L 0 其 13 てげ T はつ T 天 to 12 () T 支 當 種 T る。そ 子 居 漢 所 族 つり n A 3 三云 已 云た前 12 0) n から 自 移の 打 2 0 13 To 3 藏 6 云 -分 3 to 37. 者 5 人 8 T 加品 3 の 得 の地 ID. 0) 0 ず 頭 のた統 0 T 1= 支 に入 はあ To 體 朝 -0 る元 13 あ 那 奪 即 1: 2 延 1= L 5 3 人 はて T 0 8 3 on L 滿 重 3 17 從 居 來 かみ 從 n れ洲 す ばの蒙 が狭 2 12 6 3 [4] 6 \* -天 古 緩 清 3 3 0) 云 そ、之 子 A to 朝 蒙 カミカミ L T ž. 10 T 3 0) 古 當 T れ考に 服 8 同 時 從 時 3 は 服 西 1 カッ 8 3 0 於 L 1= 西 最 從 藏 3 忽 6 T 人 T 例 藏 3 To 居 to 支 T は あ 時 かっ L 75 3 那 か、そ 當 0 12 6 T 2 6 獨 12 支 V. 0) 5 谷 無 居 73 蒙 かるの那 服 n生 10 73 據 異 を 存 つのでに 從 D> 人種 あが族たで滿般起し 5 E

しで是ねて 政こ 統政急はり T 等 3 策 3 轄府 あ H に北得 其 8 のれうさ 6 力 ミ 離 京 がのけ民 100 事 8 L 云れな L き 支 れ族 T 質ば b T 5 500 (= を 2 大 個 西 500 蒙 1: 失 8 < 10 云 6 勢 人 古 殆 つのい來 E に時 成 S は的 200 0 T カニ T 成 L 8 既に 王 意行益 云始は 5 立 得 0 に其 3 味 < 5 R 終 12 なが 解 のかがべ民 P 生の い若 體 世 關 西 無 3 主 5 活內 かる 以 L 係 す 遊い 筈 15 的 3 Ŀ 自 8 を 63 0 10 Ts T 云 方 は 分 繋 喇 7 傾 3 あ 詰 To 1. 10 嘛 あ 8 6 つや 60 獨 傾 (= dr. 9 5 3 0 4 T 12 j 近立い云 5 カコ 行 T B 3 者な 云 15 L in 或 3 63 T 10 < 支 To カミ T 居 -2 12 3 2 於 あ 者 3 0 或 3 3 袁 ni T 11 0) を 1/2 强 0 は 15 世 は 時 5 生 國 成 T 111 500 凱 五に 17 0 5 12 L あ 0) 13 族 益 C 來 机感 賴 得 8 機 情 13 3 Fee 共々 T Feb 來 2 11 3 嫌 カミ 1)2 8 3 3 T 15 を一 さ 5 種 支 5 1. 朗 5 格 L 知 取 時 云 族 那 ·L 5 てれつの رث. () () T

to でを貢益さ 1º 6 その 巴 8 P 物 3 す目に 72 T T 云 自 3 を る的 自 Sau H は 永分 3 持 5 1= 3 分 0 200 2 3 の元 n < 2 -就 す 0 諸 0 0) 之 T 3 T 獨 in てる 本 國 10 立 ep 來 を は 3 或 かさ 代 3 5 更 T 8 初 12 3 0) 殖 12 3 尤 云な に違 利 民 於 あ どめ ふ例 必 益 地 か經 2 T 8 ž て、支 を あ T 多にず 6 濟 朝 b 有 少な 2 覺 1: れつ ち 那 の那 T のつれ悟 2 2 3 め 艾 4 72 名 j L 利 人 て、さ T T 那 3 譽 居 T 益は 寬 5 < in 以は 云 3 以 3 異 5 大 1 P 多 蒙 上 云 種 2 L 13 ^ は 西 主 の捨古 のてふ族 12 T 取 異 12 て人賞 居 -の本 其 盛國 扱 種 5 皆 > To 賜 8.2 2 土 國 處 を 族 3 8 3 を 地 0 0 0 T う 或 稱 れ考 を經各た領 0 は 包 濟 種 經 は 13 ^ 他 其 外 括 1= 清て T 13 1: 族 Te で 支 0 Ŀ 0 返 0 を 63 [11] T 發 統 の那 他 禮 かっ あ 6 其 轄 22 10 0 0) 0) n 展 3 不版な 和 見 益 封人も種 す 歐 3 爾種の々利圖ご る羅に かっ

さうしいがて - [3 文 限 其 3 處 出 8 云 をか か 6 L 干 10 來 9 云 ps 6 73 思 1= 土 3 \_ 涉 於 5 方 同 1. O L. 13 % こは して かっ 地 化 併 出 かる T カコ は り知 は、普 かっ す L 8 \$ L て、叉 知 6 1-疑 從 3 3 L 13 問 來 on 利 3 n 4. 500 支那 云.な 13 3/3 支 四 益 12 To の配 JQ. 其 つ那 カミ をば 支に あ 餘 收 其 こて を < 2 那 追 1= 0 2 b 0 h 3 來 賴 時 L 6 め T < 0) 其 支 土 6 10 な ත 8 或 8 9 支 3 る配 こ、そ 寬 9 3 着 は 那 甘 12 75 1,5 大、寧 云 土 人 其 1 3 政 民 h いっ ご云 T 策 地 3 0) 優加 す 1-族 11 普 1 9 L 土 を ろに 等 1/2 3 放 利 T 地 をや 支 續 3 云 南 0 け漫 益 É 各 や那 73 勢 期 j 12 3 1. が埋 力產 永に b 1= 異 な支 5 近 あ 合 0 業 < 13 な種 0) つ族考配 立いる せ 有 1: 纊 1= 3. T 5 寬 3 を 0) T のがき 2 13 大 者利 來 人 出 n \_\_ 云 L 得 3 3 T 益 T 3 73 T を 8 5 民 T あのや L が來 居 は ばがかか 5 2 優 あ 73 支 餘 2 で 8 5 T 12 2 T -待 3 東 那 5 72 程 8 5 n 交 む少 2 -75 5 办等 曲のも

云 5方 2 權 ふか t) n 道 -3 6 T 所 3 三五 L ^ は ~ 1 0 ば 政 T 自 n. 策 は 然 當 6 ば 分.叉 To 大 再 0 あ は 異 {C 成 U 面 行是 3 種 漢 白 き等族 A での 0 から [n やあ種 方 異 る族 b か種 方がのら族 で大者 考 3 あ民がへ統 3 族一て轄 6 けの時 す れ共皆出る 支 ど 和 來 5 ミ那 Ti IQ. 8 -結 is 3 in 6 局 3 解 2 5 是 はご體 思 は 16. s. 質 はす 漢 行一る

云やてもを以の時ごちの變 3 不の中上出の 1 2 は來 かる 15 印 かん Z 味 强 能 6 10 異 で敵 L 種 13 考 て族 11 30 8 ^ 面 に 13 鑿 J 3 立 間 さらか今 20 絕 L 退 17 た感 大 10 壓 情 單 分 3 日 る。是 13 12 0) 問 努 0 於 政 題 之 10 力 \* 勉 6 て治か を め古異 上ら 要 邊 塞附近 12 < 種 の見 L . 7 カド 漢 族實た 是 代 統力考 居 か 12 12 轄 即~ 3 ž 6 こちゃ 勿 溯 逐 論 8 云兵う 11 さ云 后 異 ふ力で す 種 -6 さ あ ふきかる 漢 8 族 五元 ど、漢 の時 を の財が 統 支 力一 轄は 1-品 那 2 2 は目 す句にかは 南的る奴取云支 できのつふ那 力

のつ政ごがら來に以に發 下 15 漢 展 72 相 100 かる 0 2 有 0) T 3 さ大 て、邊 新 11 武 五 の利 も 支 成 13 To 3 あ 3 功い税 な 帝 h を起 が非 13 1/3 位 る。そ 境 人 T 聖 8 0) 1= 物 8 た人 し、行 る。唐 渡 れ 防 が常 0 舉 は 支 つを 弊 12 備 あ 10 爲 10 英明 ら も ゆ 拘 T 0 は を 3 1) 1 13 [4] 捷 は 來 1) L To \$ なた。漢民 奴に間人 實 べて に乗 1= 7 行 代 1 莫 賣 0) T 2 0 12 ち族事帯の 灭 大 1 0) 12 は 地 或 其 ベ練 75 外 力 拘 其 き隙 6 發 を晩 での 3 To 等 發 渡 0 ず 腿 年 弱 時 費 あ 修 p つて、費 を與 叉 ミし 10 1 用 3 1-0) 芝 12 17 地 漢 を そ 用 那 將 要 T ^ nは 0) 1) 1) な ご擴 たら武はれ 人軍 0) 10 の 一番店 で為 6 1 13 C 13 8 b 但 2 つの來もに 隨 0) ては に 四 漢 殆 追 う 分 衞 To の 域 币 青 あ 從 成外のんは 1= 良 3 淮 E" 11 13 霍 0 1) め競 60 1-上半 に展帯側 7 1) 兵 のほ力有 73 て上病ひ

領種略果なれ宗經 3 75 濟 1/2 60 0 T 以 式 併 17 頃 0 6 O 5 力。ば 0) T in L 熨 13 支 T 慰撫 力 3 心癌 6 20 2 0) 粒 のに to 云 11 和 () 生ず 種 疲 域 3 支 をしは T た魔 外 族弊 -T 那 (= り、或 分 to 征 5 12 0 13 3 腿 8 2 來 仪 6 500 在 T 6 せ 0 n 居 L 0 は 奎 を 5 等 兵た 6 つ遊 P あ 60 譯 2 士 あ にの かっ 絕 でた 0 艺云 の吐者 5 12 8 は え鎖 のかてな 番 が L 1= 3 な で 6 T 支 あの 騙 in T 6 En L る。 慢 連 あ 漢 那 最 邏 THE STATE 호 カミ は 0) 2 8 娑な 礼據 3 To 3 は から b T か經 のへのて 72 え に來 叔j 文 る西濟化使 國 T て漢 者 苦 て、そ カミ 景 71 1= 0 をし 域 於 Ni 例 0) やんれほ外 帝 期 を T 0) 細 2 つで或 いは、薬薬 を ご發 0) Ini 1-利则展 後 11 2 唐 何 集 用瞭の 古の 9 は に縞 に大 L 結 L To 時 以 中なる て、婚 12 分 To 1-É 3 異政結ら 500 8

ら年なてきも ひはてで諸ね 元國 を同 經 に頂 西 か 3 るきを 云 濟 は の交族 擔 瓜 域 最ば、貨 力結 ~ 0) こ最 3 をか哇 云 譯の局 人 6 を 位 3 に有經 民 73 仲 際 來 で、仲 15 己 なる濟にた伐必。 0) のけ好につ地力課 Sol (L) は、最 る。元 To い共 T 方 0 合 る かき い明 伊の 來 から 無 2 馬 3 3 實兒領 之 1. 11 3 0 2 かっ 1= 例 上汗土 元 云 處 を にへ 之國 さ は 對 を軍 3 in なば をなし 世 し自費 率 太支 ごてと 齟 て分に相 を外 て、元 宗 配 以 叛 0 使 は eg 於配 來 亂 L 根 っ種 る一段 0 T 裔 T L を 據 成 1: 5 8 たは て吉 6 企 地の 非 - 1 0 で る居 THE . 居 思 T 3 車 し海 13 6 にら汗 L あ 賣 3 T 都な 婚的力 5 T 事 なかくと 元 國 居 45 23 業 力月 å 定 う.をの水 ごつのの 11 3 た關 AS. L がのし起 は 渡 芝 地 康 FL.F 係藩 12 T 弊 T 1 3 全 國 西 からの へあ EL 續 の域 \$ 5 0) ん亜戦てけ中のれか末常

ま人にけ蒙に 内は -72 古 叛 B 0 12 3 地 2 に本た方 ごに観 2 E 3 のに B 逃 T を 叛 75 のでだ來 即 込 惹 つ亂 たが戦 8 5 h あ 17 U 3 立 3 過 13 起 け籠 云 大 0) 12 並 2 れっ 3 なる T T 1 17 67 あ 滿 200 T . 其. 3 大 \$ 居 領 洲 0) 是 土 つは III 内 防 を 0 T 1)]] は即 亂 禦 か有詰 の國異 3 爲力種 To つり今 あ て中の にも族 3 居 心北 ミ非結に 10 常局對明 力。京 き、其 のき 其 L 0 73 置 にるのて 吊 0 吉 出防は は 亡 經 所 持 費樂 12 8 Cr 5 漕が ち をにを 3 支力違切 勞 防 3 L T 那 が ふ 礼 れ禦 云 其てす本漸 2 3 R でに やの最 う為後にの 薄 あ到 なにに止漢弱る頭

支 そ て五 那 を かっ 6 は 取 滿 5 清 更 朝 洲 0 には かる 0 や外最 支 う蒙初 古の 75 0) 文 新間 へ明顯瀟 入の西洲 つ程藏か 7 度 5 6 の云し 來低ふて のい方蒙 簡處に古 漸の 1= 平 7 -な 民 發 部 3 展 分 性 间 iti 樣 をを 0) 為取 を 幾 11-しつ ifi 得て かを た次 L 2 12

はのき 統期の時數中の持 五 ---に滿 + 0 に盛 L à す 洲 十萬 作。し で は 分 在 德 T 得 6 8 屢 (= 0 3 3 2 於 餘 T -\_\_ 亂 人 ごぶ て清 To 3 0) 1 2 17 76 23 3 を から 熙 常 あ 出 簡 至 T 8 帝 15 素 五 來 人 60 を 乾 2 或 カミ 5 13 T な. 百 0) か: 如 た力 隆 蒙 增 p 3 (= 6 A 應 發 帝 古 加 3 其 生 3 12 T 展 to を 10 0) 活 0 減 11 2 to 時 親 來 8 儉 をじ L 12 0) 12 征 3 な約 幾た 官 か 72 L 3 至 12 h 0) 6 5 廷 5 0) 力 2 國 又 式 12 か T 14 To T 就 カュ 康 で To 3 は 0 あ 熈 10 6 持 op 2 0) 3 T + 發 3 年 5 T 2 費 カニ 失 全 展 17 T 15 間 T 居 6 記 る敗 -130 12 は 到 居 13 它 8 な 3 す ご 中頭 2 1, 非 40 云 も、矢 是は 3 央 芝 12 で人 113 13 政 那 兎 能 U) (= 8 け張 3 大 府 を でに官 渝 から 領 0) 0) 5 其 角 0) - 0 12 を 基 儉 収 分 從 0 n)j L 廷 礎約 入に初來 T 自 0 0

於年に荒 朝又長萬 T る 版 5 廷 C 0 ての經 あへを 1= 朝 濟さる二言力が三へ の廷た儲人間濟 しは 手の人蓄 12 70 民 銀 灭 收 F to 0) のる篇十ば 10 あ 生 方 子 發 ので 12 年 皆 千 收 入 10 C 0 は 展 財 以財 2 た。康 民 A. b て、從 富 割 を 政 8 ---の極 73 力 合 來 10 6 1 0 3 5 來 熙 大 10 す 疲 餘 儉 -弊 裕 15 官 帝 12 け裕 力 L の増約 5 を をれが か更 8 3 11 の次 す 生ばあ 最 to 12 進 10 何 懐 0) L 暮 δ す 其 0) 12 所 雍 T 3 T 6 朝 8 C H 12 财 謂 1 Æ 居 0 n L 其 入帝 つて 時 100 To 土 5 政中 次 居 代 8 あ は 鲍 2 12 12 かで 3 て、又、人、非 で戦 8 非あ 急 0 T 0 3 73 13 戦 10 6 亂 常 3 (J 當 豐 3 民 末 0 同 亂 つ隆 から 12 で様 止 T 事 1 が肥那 0) 年 かっ 己 を 利 財 あ T 3 續 國 12 な禁盆政に 六 3 あ Š It T 庫 は 3 0 2 L 1: 國 物 岛 C から て、其 T 1È 康 す 其 力國 朝 B 0) lili 皆 13 緊 (= 0) 源 0 11 のがは 2 6 肅 數間 六 ば 爲 0 を ず 1-百日 十二二 12 富亂

八九

あ是にて 3 < 3 12 3 3 れ就十 10 8 な裕 3 3 こかがい分 3 2 6 卽 T 1= 云大 To つが かいい 45 3-て 1 8 征 たあ 變 0) 73 T 金 伐 0 2 8 威 づ 12 7 3 かっ は 111 あ 為 to D 0) から < 7. 當 元 で來 3 15 使 餘 3 云 11 に懐 3 此 内 L 萬 2 し、又 柔 3 次 0 部 T 1-T ---云 如 -す 12 無 E 1. 3 3 征 於 < < 3 つは -化 國 5 T 17 は 0) 17 った を Ti mi 大 3 3 何 12 3 0) 0 12 富 兵 時 100 3 から 領 原3 し 111 13 減 + 力 隊 To \$ か四 1 共 云 退 12 來 後 0 0 E JH 最 à. L 持 3 異 給 威 0 0 o n 騒てさ 3 種 上料庫 度 2 云 族 點 を 1= ^ B 5 す 5 ふのに 25 餘 かる 譯者達 金 11 1 ~ T ば 13 10 L 增 3 T が政 そ 12 て、八 2 あ 耀 す あ 0) T 2 征 2 12 つ服 時 1 缺 社上 乏を 12 云 12 九 前 8 山 さで か 世 國 を in 1= 維來 0 こ庫 告あ征開 持 E 2 0

の要のつき近片關は清 3 云 事 を 係 單 て、前 來 T 荒 件 0 10 0 3 3 支 3 金 6 10 L 5 清 を 73 非 in 3 關 那 力 1= 使 15 は 13 0 n 0) 3 OI 30 3 T < 周 益 0 9 3 圍 k 3 {= 費 國 遙 云 カ み 爭 10 12 宗 な ら in 老 歐 在 b 去 カミ P 羅 3 阪 疲 開 0 すっ 己に 四 所 及 食 ō < 1cg. 强 13 13 幾 3 0 2 千 蒙 12 Ξ かっ 國 1 73 租 引 古 T 萬 3 3 最 收 つ料慶 での大 3 カニ 繪 0 3 云 た。そ 生 關 カコ 3 未原 0) C 英 係 西 進 因 3 11 3 償 て佛 を 藏 益 和 が等 1= のし 金を 來同 生 3 k T T 朋 C 力。 减 to 大 つ項 軍 T は 取 之 T 云 以 後 を 魏 6 から 0) 來 毒 T C 未 T 源 爲 為 8 英 開 る。其 げ 13 3 12 12 北 吉 種 in 額 T 500 of 111 1-力 ~ 居 11 5 京 利 族 6 10 12 仁 軍 个 3 兵 0) 3 3 0) ミが除な豊附阿の度 は 7

をした つをのか 灵 75 地 2 是は た。幸 6 0 方 間 り、安 じた 、異種 力 ば 12 10 も、まだ 急に謀叛 に蒙古 者 73 出 於 1--Eh 來 族 達 5 なざあるのに T 3 の統 しる。
た成 0 t, 13 3 宗主權を ここか新 新疆 甚 ^ j 轄 老 力 馬 地方 {= を無事に維持 す 贼 13 13 支那 實 8 疆 カニ 500 殆 横行 0 に於 2 放 8 5 は を侵 內 T 乗 9 かっ 50 其 云ふ 度外 亂 b L H のに なし、叉隣 て、佛 害す T かるる た龍 露 治 して居つた 8 {-南西西西の侵 るま 視 封 發 < 0) T 禁 は T でに 9 從 居 地 合 るよ 來 7 を はつなて 護時 入 長 2 侵 地 カミ 1 は、途 17 10 li. 年 5 L To 此 いつ 居 恩の外惠に T あるミ 10 移 0) 於 ふ者 8 幾 L 0) 1 T T 1. て、手 伊か 來 露西 を致し 百 T の、此 3 6 型 0 T 萬 2 旣 を 間 伊 居 噩 畝 T 切 題 型 9 6 15 12 から 9 此異 5 が問職な ご情 73 私 な起題亂 いの力か製の

難 L な蒙 L 500 T 草 13 古 12 6 末 準 0 T 苦 5 E 地 を 蒙 年 噶 150 かいご を 6 1/2 親 かっ 12 爾 6.3 L 征 見 あ 人 叛 親 いた。康 <u>b.</u> L 定 亂 征 1 は た 2 め to 0 て明 T A 熈 時 でが 成 め 企 過 、宿營 績を を立 情 T は あ 叛 てた て居 1= る説を は 2 の永樂帝 た 人に勝れれ源さい て、や 洲なのら 失 0) 0 2 來蒙古 敗 指 T ば、既 なしに T 思 圖 天 12 \* 9 8 5 惠 子. たて獨創力がある戦略兵糧の運物 の征伐 通す人 でし 3 ---こを 0 (=  $\mathcal{D}_{\underline{\mathbb{Z}}}$ 度は 6 處 今 爲 成 舉 11 功 げ て、士卒三甘 か 1= 幹が支那 迚も 6 12 であり、沙漠中では 社 征 0 て居 師 13 服 のである。若 を班 40 3 命 つて、自 \* 人 ま かりの 2 で進 C た其 苦を共に 取 0) 2 2 て、さ であ し蒙 h の革 の威 の 考を 廻 T る。味 T し、字 には 古 親 兵 力ミ、そ 6 j 命 しく 熙帝 糧 から j 5 17 清 1= す T じ水 ら常 が新 nn 朝

成る教つつ云出の無朝 尊 To TT 3 來 でく 5 \* が敬有居 程 居 8 b 15 る。昔 2002 支 を 名 8 0 叉 8 つふ す 5 け那 受 12 の力 西 T カコ 3 0 1 T 帝 かっ T 为言 藏 5 0) 程 內 て、そ 師 5 世 あ 地 2 るが 盛 10 を 部 3 3 界 8 方 n 3 h 弱 維 を nt 5 0 9 は T 支 12 12 が持 統 10 五 强 蒙 2 T 4 - 1 12 3 熨 11 古 日の自 6 2 T つ八寶 L 0) 15 75 1-12 12 T 思 例 勢 20 於 6.5 カッ 6. 3 2 3 其 巴 p3 力 カミ に従 0 T 3 時 云 12 云 國 あ 是 - {= や外服薬 To 3 2 云 in を 2 對 は j 蒙 屬 服 僅 n 事 巧 3 0 L 宗 E 古 す きゅがをに人 で、元 1 T 教 戦 0 3 1-維 は から 明聞 THE STATE OF 0) 獨 3 11 75 く持 來 の非 寫 を 1/ 云 的 之之 3 て、元 0 (= 時 L 常 10 開 3 in 1: 3 15 10 1= 谷 {= 云 1, 老 其 部 2 10 明 0) E 機 地 T in は T 勢 T 關 世 0) 彼 敏 方 8 0 最 を 力 餘 係 時 祖 ブラ なに濁う つ四 征为了为 で to 0 か Jak 槲 37. \* 近 阳 8 非 6 情 係 す 騒 6 8 15 < 太 常 喇 を 17 18 3" 3 て、祖な嘛有有 て支な 5 かいいかい

滿 しかてか 3 3 3 T こあ 洲 れ英ら か點 12 3 T 3 四吉其 云 4 6 1 0 思.か 天 の前 於 -3 12 領土には 5 E 利 文 間 T 子 5 3 0) か 分机粉 0 6 は 書 方 12 つな來 關 To は から通 世 あ 文 い支 係 L を Si T 1 T 界 是 那 る 殊 老 12 が露 0) \_ 菩 に生か 考 等 3 6 有 あ 3 は頼 C ~ 西 て露 11 0 つ頭 T 11 作っ 西 ば 13 0) 17. 2 化 來 T ini 習 0 方 {\_ に身時 威 た 那 對 {<u>\_</u> 易 でに 關 でに 0) 3 を po V. 先 1: a) 關 L 係 T あ 旣 6 3 係 T T あ h 奎 つに 0 離 P 3 じ開 から を 非 附 T 非 最 113 世 係 附 j 斯 T 17 す 界 12 3 0 之 73 8 17 T II 8 12 100 近 70 銳 居 を 銳 云 100 如 敏 る。斯 統 いう is. < 遠 8 敏 3 な感 征 所 3 - 13 存 あ は 考 す 3 L は 外 軍る は j 將 C 式 英 T ~ 感 到 銳 をの) Fine . 古 is で 清 专 8 0 底 飯 1i な出打 利 朝 8 起 \* 運 j 比 し捨 での 2 0) 命 b さて あ末て 族 10 でつ さ得 置つ年居或あ j

0) to 题 幾 6 か はあ 違 0 T 滿洲 朝 延 0) 興 2 た根 據 地 To à

で 形ねけにふ以あさ る吞 風 來る云 にがの支 込に其 办品 仁は 土 服 3 那 ま傾のう 3 居云文 る覺人れい自に 著屬 其 5 ^ 2 悟 てて分 0 は 0 考 T 式 を 殆 居 居がへ感 極 ě ふ h 3 75 住 T ミーミ め ご 云 向 日 て 皆 のかん居 のごは T 2 で £ 大仓 3 本 居 差 遠 あ云居 かっ カっ つかるたち そ 支 0) 5 3 6 6 j な兵た 知 は は い際 のず th 3 0 n 支 直 П 3 露 + 0 で To は n 那 人線 本云强 あ西日満 地 17 ばあ ふいる姫露ここがの戦 洲がれ本 12 の戦 200 國 9 9 さ、又 市支 3 爭 土 地 6 3 での にかー 露 配 以 沓 あ移 飽 日 な T 戰 to M 0 0 る民 本 支 爭 受 12 人 つりに で人以け 於民 T 清 15 6 {= 來な は T に勢戦 3 な い承淡又けはは 力爭 は 1 知泊スれ滿最 B. から T しなツば洲て人力なに 8 700 1 6 カなに則 5 戰 0) 居民 リら於白云筆でかて

及禦 さる知 3 五 日の戦 6 12 す Si 露 1. 12 1b L 5 なるて意 T のず T す L > L か 遠 移 味 爭 悟 後 8 # P T つ識入ののをに 何 新 日 感 2 5 12 カミ L 經 かっ 情な T のあ 敎 15 T 驗 to 8 政を妄り外 でれ來育 Far b 人 詰ば た。是 を以 15 63 からからし國 り確 を 大 非為 T 人 何かは T 所 0 常に居 をにに日 養 のて上 6 防 本 成 日日 る排 支 滿 ては 日露 新斥從ぎの 3 那 6 3 日 本 戦 さ來得當 no を の しへのた局た に争 南 支 不以 いす關のに所 方 配 後 書 れ係 で於の 人 3 II 生はそあて で満 甫 .A. 力 殊 あ洲 雅 國 れる 目 方 12 ず從 を つに 家かけ 先 人 近 1= た來 以 3 0 6 n bs \* 來 H な て、満洲 0) 2 12 酒 大ご 見 多 變 云所 立 勢 0 法 < 6 亢 12 を 3 0 がの其 T 自 滿 爭 こ官 以認 の維如のそ 洲 强 のな 持何義れの さ 吏 官 72 叉 12 0 吏 さをにを 官 50 驗約 発 日 E n b 防 吏 8

部從支きらにらさけ日際 那は 是 13 し供來 何 o n 500 が違 等 C . W T 給滿 は 8 洲結 ふ蒙の南係 す の局け古 悪方がそ 6 8 い人段 財 見 nE h 1 k T 政 切 200 關 15 か 0 けて論 8 8 は 6 西係官氣 决 13 話 藏 つ出 かず 吏 \* を ば L りきな 其 た來 17 さづ知 危軍 L てれ兵か 6 い際 0 15 ~ 60 でか其ば 1= 逐傾 力云 75 3 0) 圓 財 3 退 30 云頭 あつのな 10 8 12 土 6 力や滿 けを 官 3 がの地 ぬ 等 う な て來 吏 5 12 近 でかやかな 行し L 0 For Fred 6 支 牧年あら < まて 爲 をご j 看 那 ペ へ 居 10 につのに 炭 13 T な たか。 3 ば る。今 那 < 入 筈 滿 皆 3 領 異 を か土種 で洲 T 支 H を 0 以 那 8 問族 T あ 0 73 3 は 天のて 題を 8 4F 何 知 6 れで 其 n E 統 2 は 其 省内 T L 轄 nIIO H 3 0) 地 0 n るが八 財か支のて す で本歴 支 本 のあ 政ら出 之 るあき史き To を意 が補 をあ るのを滿 あて て非充全 るも味か間知洲るも

での政力を地も滿 0 云 來補猶 \*\* 2 3 務は切にし つ助多 を無 13 ご、全 3 り止 8 0 T 何 漢 去 H 富 6 執い 離 20 す 3 認 力 す < 3 1: 餘 來 H Te 15 П T 7 0) 0) から に裕 是 叉 が た居 あ がで勢増露 清 F 0 3 利あ 71 L は中あ 3 0 [] 要 73 T 3 益 3 をた鐵 露 果 此 11 す で 2 引 が 道 戰 T 云る今 2 れ去篇 で事 T 人 T ひに日ゆった 6 以 何 为言 12 \$ 後 な今の点 T 2 \$ て、土 は が日財單し j H 金 0 云 す 政 にま 原 20 0) をる 南中で支 ふる地 1 因 3 1= 吉 3 方華は 那 673 P 0 力。 送 湖 う産 E. : 0 5 3 O 13 國礼財洲に 物 -革 14 3 黑 F 命のを政は財が配 5 ミ龍 軍成持上依政海 云 0) di il. E. 漢 の立つか然が外資 3 1= 人 興ちてらき發に本 事 來省 から つはゆ考し 展輸 2 1-から こ、支 支 た今 くへてを出入 15 TIL 袁 1: 2 貧 L 寸 2 2 う 用 に世けら 乏たるてた 那 す 1-本る今凱の滿 ののの來 成で 1) " To で 部の日が實洲土 1: 5

ての 方け > 11 が礼行力 20 贝才 かで支 6 政 か į, 利 0 17 理 益 n T 支 想 1= I: は な那 かっ 13 6 to 5 i, 山发 云 12 の配 in ご云 です 3 あ 3 至 2 2 1 て、支 部 B 0 5 ند 13 那 -T + 1 根 12 办 地 るを 本 根 ばの, 本 切 財の 6 政 義 離 1-害 3 T -2 T あ 说

來にこをけ支ふる 13 -を 圖の那 Z 今 つ財の 6.5 13 非 た政 4 での 社 告 りを 11 かきあ 75 利 あ 1= 何 整 は る。尤 益 非 T 心か理 k 支 (= 背 老 配 L 那 B な L て、そ 數 T 12 芝 ľ, T 行 财 T 0 つ風 那 な 居 11 4 政 民 2 で 1-0 1: T 71 60 8 蒙 验 族 土最 具才 窮 中政將 Z 0) 古 It! 0) 地 を 人 ご發 0) T 0) 來 支 基 11: 歷 0) は 展 あ 非 產 1> 3 配 2 德 pates [[]] げ 云 聖 業 个 L かった T 維 す 立、努 为言 理 H 居 2 -持 3 2 12 11 かる 1) 艾 3 於か 違 す を T 11 3 W. 要 3. か T 1/1 カミ 為 1 5 1 3 は 12 12 L Ī; 1= 11: 云 連 芝 0) 31 外 徐 為 13 ~ 3 8 7) 闽 那 は 60 ば = 财 1/3 1-かい) 11 n To 3 六 政 马本 \$ à T は 12 .1: 借部 12 從 义出担 -Hþ 飲だ

3 6 民 征 5 士 カニ in て獨 --計 73 の韓 FI. 來 1/2 1: 畵 3 63 方論 本 3 13 地 Len す は 併 は 6 人 かかがの 0) を 8 j 民 全 L 6 起 11)] 5 ~ で 侵 1 今 3 6 治 方 3 0) L あ 害 \_\_\_ П 銮 配 4)5. T 維 か 2 2 8 8 3 灣 -11 71 利 0 起 新 からはれ 西 6 支那 ヹ 發 支 3 5 的 つ征 0 1 藏 2 のへ展 1= T 仪 當 ~ 那 ż 3 人 土 3 經 居 を 時 ば 人 工 云 云 L 地け 濟 0 3 1-漢 加品 3 瓷 がて 3 1: べた 一民 意 2 -誰發や かりは 3 3 方 族 -5 即 筈 云 j 6 E 0 の展 C, かに な 發 ち 3 is 样 發 1 1 5 13 蒙古 云 T 8 展 ep 太 與 腿 L に行 3 7 す j を 3 種 T 0) T なけ 3 -族移 ~ 地 15 失 8 13 ば は 方 3 依 点調 の住 3 T う蒙 E ^ から 略 3 支居 Ti is 1: 3 占 昧 あ 移 認的同 べ地 那 3 2 住 め精 時 3 か A 6 0) から 0) 杜 鹟 て、是 なご 土 蓮 5 神 1= 8 侵 排 To 5 叉 な 地 れし から 0) 害 斥 个 ž な支 は す **一**で いが カド す の度 誰 方 4 誰れ新る い那 あ 3 T 政 2 -0) 1= 3 3 0) に 領 領 将 脐 6. 8 人はか 云出占

が於 出て 1: 來 なり支 い土 展を 5 地 兵 は、政 3 3 1: 財 が至當で か政 ら之 力 さか云 2 あ 3 切 9 4 離 しの てか 6 まって て維持 にする 來 0) 3

部支 5 此經 の配考の濟 題 統 25 へ観 一れて、 察點 論ずるに於 に、質 11 かっ して 縮 5 3 べ際少して 7 6 實 べ行方 のさ云 30 6 くご、支那 の二つ o) Ti ふこさに 5 の 族の鉄領 ば Th 和土 13 6 5 な其 さ 問 種つの云題族て領ふは n 疾感情となっちょ 所 や政 う治 三、政治 空の 想 實 支 上 那 つ的力 で、一ても、内の領土 て談の 論方 にか

## 內治 間. 題

## 方制

な省省府方部 さ支 = の若 政分 財那 省 中〈治 は政の を 12 12 10 既の内 總督が管 就にて質 二治 2 た。此 0) 級 0 2 使、按察 過多な て、此 8 級 度 3 あ 使のの來 方重 0 制 つ等上多の政大 のにい實治に T 道制行は脱りが度を既ら が中階 宜央級が度 く政があで期 En あり、道 あっ 13 府 せら 改て 3 10 13 革 の上に省に 統風す て、上の て、一省、若 れにる者 ミ云ふ 着まは、 居 若省廳るくがの此 方 るこさに さ地 机方 5 τ, はあこり は、前 Ŀ の地 12

輸 に云 3 縣 L する 其 を綜 0 氏 から T T 10 3 かっ 8 (= 要 ---殘 ij 撫 12 大 6 康 在 別 す 1 3 聞 1= 有 3 h 1 3 T 1- $\equiv$ 著 燕 15 爲 0) 1= 5 8 H To 地 す 3 た、是文は こし、 て、 -は め かるか 方 る者 0) て、凡 ミし て、約 5 13 之 る。是 政 直 は カニ いを 治 で、吸 ŢĘ. t, 1: 2 T 七 あ 唱 17 は 0) 旣 0) る。康 自 + n へ今 大 12 省 (= 3 3 治 餘 T 政 B 1 3 全 to T を 2 官 道 氏 共 [朝 1= 111 國 行 以 3 0) 0) [ii] 0) 始 を Te 3 T T 數 す 說 ま析 樣 客 八 n F T 8 は 道を以 は 0 17 2 - 0 T 0) 1, 今 案 一 多 制 1: T の道 0) 談 數 10 議 3 治 T 程人 3 論 あ 0) を 10 T のは 0 0 3 1 1 府、廳 C 多 第 小 し、其 で、縣 民 lini Ti -12 は 一級 12 litti i 1 III. 15 3 なく 論 るこ 州 七小小 於 121 は、余 0) を 4 じて T 縣 ÷ を 組 第 以 し、之 85 傠 3 0) て、ナ 織 T カミ 居 2 S 13 り、熊 0) 地 親 す を 説 1-1111 方 L 年前 8 E 以 題 1/2 希 3 政 < 3 à) T 10

民 直 績 な T は 世 to 重 t, 1= E. 江 かず p: 無 12 10 1 接 審 3 3 < 態す 政 中 かず 觸 制 す L 央 3 1: 務 す 度 から 5 から 政 2 2 を 反 Far 13 對 0 は \$ 15 府 社 機 8 か 品 或 ij は 1-かっ 會 参 す 實 濫 3 其 6 から 考 13 17 12 0) 多 专 ば 2 E 其 7 3 省 L To 意 T j あ 20 0) < 多 0) d) 13 艺 る。成 見 0) 13 な < 當 -2 4 te 吏 2 を 82 L 多 ば、從 實 增 程 20 1: 3 T 北 5 達 加 を を To 旣 11 通 1 T 张 6 列 す 2 13 h 2 1-て、比 て民 部 8 = 3 暗 實 \* 舉 來 3 す か行 E 支 10 感州縣 3 較 間 引 あ ^ T 績 3 E L 官 0 其 2 から を 3 1: 的 0) 知 1 更が現 併 事 北所 出 0) し是等 來 さ 情 0) S 12 0) 府、驗州 俳 8 在 いが竹 To 級を し是 B [m] 分 歐 3 は 加 り、政 理 III. p は 5 縣 T 业 無 論 か 傠 1-0) 治 な 長 直 1-0) 大 實 階 12 11 官 0) 接 3 行 級 慎ばが 實人本 T

T B 500 3 はの 那 其 方 n 本 か 3 0) 9 4 10 5 必 8 詰 3 於 考 す は 政 其 T す を 9 るご、大 も野 人 を少 it 6 本 民 ば 3 0) 0 £ 75 人 12 j 0 世 實 抵ぞ < 郡 は 3 1-際 3 的 制 13 告 す 大 を 6 本 8 を 廢 n 5 考 8 3 めき 止 仗 3 n 0 ~ 云 云 13 10 17 3 T 5 n 見 15 意 て、直 11 1/1 と云 ごも、其 に便 3 る。是 も、交通機 n のを適 ば、支那 味 n で、之 12 ふ議 から 接 は 宜 13 10 於 0 土 73 3 論 人 T 告 地 0) T 村 民 縣 は カミ 3 0 0 h 來 0) 同 起 す 0 は 爲 12 自 樣 つる 數 積 日 l" 3 73 租 ば 本 0 治 T 0 73 考 團 あ 居 To 稅 か 孟 12 50 單 8 8 あ 0) 12 ご、最 る。今 6 H 0 かに 官 n T n 5 5 T 吏 高 50 あ H 高 考 り、支 8 20 0 0 8 13

文を へ 政 宜.ロ \$ 5 15 75 際 3 12 か 6 は 逋 細 0 を L 或 n 0 3 は 事 或 多 12 は To 其 地 あ 者 は < 方政 る。支那 0 L 誤 T 粗 T あ 2 大 治 T 小 8 T à かっ 75 0 1-居 根 點 3 T < 6 b 本・け 细 か は す 0 6 すま \$ in n 15 考 理 現 論 在 ば、必 ^ 2 150 て、大 12 0 **3**3 かさ ż 政 す 地 n 治 しも で立入 は、其 方行 から 小區畫な 論 So の日 は、草 康 政 8 盐 組 氏 0 ぎり期 75 織 創 0) 最 大 0 3 0 6 根 に時 1 論 0 源 6 化 は 13 い加 \$ To 間 1 すべ 2 3 方 題 0 T あ 法 にな に行 は、機 つて、 り、繁 居ら 2

3 To T は、前 8 5 從 來 0 政 治 0 史 を 0) 切 實 想 0) 2 制 10 考 3 百 三あ 3 ^ 13 别 H 題 n 13° 0 5 0) かる 75 今 て、其 6 あ る。是は 0 10 新 0 0 信 73 5 據 あ L 勿 す < 5 造 3 ħ! に周 6

を B 0 0 6 = 妙 j H 0) 1 13. 业. 併 部 兼 本 13 To 制 T 0 T 1) 石 を で云 太 派 度 支 6 3 T 態 守 0 To 遣 史 12 p 一へば恰 を め 3 あ 12 は 15 j 0) 3 牧 13 Ell 12 2 設 いな 0) t<sub>2</sub> て、其 1= 2 るのであ 2° H は T 0) 改 T 8 11 (= 春 85 居 督 の 十 ·T· 六 0) 地 あ 1 守 12 秋 學 3 行 條 4 2 方た 官 伙 三部 3 0) 0) 3 0) なら T 行 5 義 3 なぎ 秩 17 5 條 は 政 C でれの から 1= 1= 件 10 一官 in 此が 南 合 あ ご刺 漢 7 カミ 8 から 5 は 史た 3 2 谷 のに वि इ Ħij 務 谷 な な 0) 郡 時 民 法は 者 郡 漢に 1-3 1. 0) 1 政 士 0) の太 5 0) 133 刺 15/-mi. Bi. は は 115 江 杉 13 60 L 史 督 督 百 か 0) in T は りを標 1= 4 官 を 餘 专流 T 論 な 地 六 より して 郡 は、天 無 毕 方 É 0 カジ 3 12 To 子 5 官 ti to 居 太 準 政 史 卑. to 1) は To か。 つ学 3 は 三元 T [ ] [S': あ 信 5 1: L 又さ 0) る。今 刺 b 督 附 刺 から T 史 0) す 命 是 カミ 12 議 T 3 かる 日 卑 は To -1-

の い も 矢 も ご 張 にたも、唐 でし探 13 あ T 元 して -使 T (= To 3 での 遞 變 は 此 Ti 觀 あ り其 省 る。日 の採 の探 矢 の方 ~ 6 0 C 兵 察 3 h 亂 使 0) E 2 E 3 E 3 T 13 0) 訪 訪 0) h 12 1: 髙 L は 結 採 此 \$ 使 使 分 义 3 10 to 1-果更に 小つ 15 訪 觀 配 は 0) 共 さたく其 祭 は、天 使义 置 0) ---5 T 0) き、漢 使 變 n 0) 1= 己に F 督 L 0 節 は は 餘 度 ご同 常 て、道 要 官 沿 10 觀 12 が政 は 使 革 す -[-察 0) 议 0) 使 3 樣 道 分 又 を H 2 P かっ 6 にに対分 100 置 1-13 j は 1-置 湖 分 13 考 < あ 廷 條 17 P いて、之を支 o) to あ 5 8 2 ^ し、之れ で各州 T j 0) て、そ 45 0) 3" 3 見 12 欽 To T を るご 必 な 差 11 税 巡 あ To 按 to 2 0) 15 10 1) 要 、若し今 叉 H. ごす 七八 T 職 監 て、共 0) 使 地 督 2 して 方 を設 To は 3 + 方 あ L 少 T 0) -位 13 (= 3 T 0) 8 の固支着 17 居 派 3 3 12 3 1 jį T 13 から L it 3 分 Pir. て挑 e 0) 100 13 L か の

0

が大名朱いを判他 T 體 要 をの區 官の は 3 官 畵 常 は 3 0 時 す 附 5 5 500 かず は け代のる ち 1-かの 中軍 大十 上 部 者 8 12 11 は 5 央 C を 3  $\equiv$ 仗 州 にで 日皆 かっ 政 路 ず 縣 大は 2 本 5 府 方 九 つに \$ 15 べの 73 n 云 1: 0 省 た分 て守 60 60 6 1= 直民 ^ ž 民 10 令 區 為 17 0 附 ば 12 T 地 10 畵 分 n 政屬 地 12 1) 天 府 方 3 70 方 か 官 州 T · F 官 ^ 立 5 12 12 官 居 6 各 權 を \* 制 T 叉 8 P 0 1) 路 十 配 が知 8 唐 即 府 5 5 0 一届 定 即 傾以 縣 13 要 8 8 Ŀ のせ 着 5 3 後 75 0 # E 行 L せ一がの數 に職 别 0 更 1/1 83 D 時 益 沿 3 15 務 差 To 12 々 革 T 時假 必 支あ つは 統省居 代 5 强 を す T is n にる元 でに 3 考 L 居 務 なっぱ あ司な す ~ å 3 5 い府 Say つて 同 稅 調 併 5 17 0) 2 縣 共 時 12 8 T 見 務 訟 C 意 111 12 23 來 支 3 2 12 130 5 にで共 矢 義 T 5 t 3 To 那 領 張 0 居 小の 其 か 1-ふつの士 官 8 さ數 裁 b 0)

制分 使 兵 時 云 てや 布 政 度 離 は 權 10 あ は j 史 To 財 可 は 3 3 全 TS 10 L あ た務 法 市 が 中 を 類 按 6 體意 8 察 T 官 權 央 明 央 を 義 按 は 12 使 R T 政 で政 13 别 = 巡 方 察 府 は 0 カミ 使々で最 0 12 按 上 0 To 1= 出 T あ は 職 1= は初 2 重 獨 削 かっ 後 史 出 1 1/2 5 官 か來 1= た 1= (= 15 10 併 [î] L 6 3 は 8 6 12 云 を 法 es ご、布 -L L 官 職 權 明 30 地 5 T T 3 務 叉 如 方 15 1= を 政 \_ 意 一代 都 < 官 1-按 73 3 13 六 のつ人の 指 5 を では で 沿 揮 つ部 あた 兩 0 使 T かる T 握 革 To 3 制 使 つはは居 皇 制 2 3 矢 時 督 結 軍 3 馆 定 12 156 巡 1: ---や局務 時 撫 かる (= L 使 b 樣 官地 13 此 道 0) 8 12 th 兵 8 う ご云 方 廛 3 字 其 初 權 元 13 の : 央 總 官 L j を 0) 0) 定 かっ 並 來 用 松 權 s で T L は 漢 巡 分 P 6 徵 T か 1 稅 糧代 撫 V. う布 [1]] 1: かっこ の官 がのな政 權 0)

雅

73. のし谷 3 論 官 治 つ地 た種 か。 to 11 0 8 0 J: T 方 者 制 0)#----で姿 0 114 のに行官 (] 政 5 八 支に支 は來意 種 13 2 7 かっ -- | 1 那 500 3 義 k てなる 0 D). 5 を弊 0) 居 方 1: か 至 地 云 \$ 亢 雏 3 2 0) 12 11 - -百 ふ 無 のかい のた 傾 15 かっ 處 理 通 あ で官い分 6 Ħ 0) 1) 1 あ 吏 T 17 後 ---0 5 な 1-T が行 8 5 支 百 變 漸 出 い引向 此 3 11 To 74 E て二 支 時 0) n T 0) ΤÎ to 來 第 戾 To 如 純 12 あ F/-10 T To 8 粹 3 中 < 3 あう 創 自の央 13 信 11 T 業 特 3 2 3 然地 政 職 12 を か 併 す 0 方府 E か 其 者 41 L 3 君 傾 官 0 6 l: 0 8 此 0) 主 0) 1 いに特 L 1= 3 0) T 則 T 13 派 T 置 1= 度 政 今 行る 官 後 < は 治 から H 0 < N K Sai 73 (= 0) 惰 1: に明 結 あ は うは 3 力 0) 於代 果 3 2 2 10 し合 0) (a 弊 T 13 it 傾 を 13 T T 害 継 6 Sec 勿 3 純 称 5 8 つき改に論に 粹 合 义

を痛 5 出 あ å. to れが維 T 抱 切 多 to 5 TE 持權 1 來し L-3 で盛 かる 7 んす力此 T 弊 0 を 衰 2° 12 地 0 居 政 T 3 0 で考 3 の方 ^ 强ニつのい人た慘 T 地 所 つのあ 方 以 2 か 濟 あ政 烈 1= 13 のは 0 から 17 策 兵 1/3 を 共 で、其 なる 其 n 3 か す 或 ing. 1 1 3 ば 3 2 0) re 3 3 地 0 結 [1]] な は小 T 傾 言 有 弊 方 果 卡 6 後 3 吉 害 鎭 h を 清 82 來 本い 2 8 支 0 がご撫所 \$1] E 0) 老 あはのは 11 0) 那 大 膟 to 6 方 最 學際 害 3 せ 0) 行 大 あ對 0) るのが此 政 7 針 8 L 12 其 於 ----治 意 跋 L 13 耳 あ て、そ は 見 扈 人 E 0) 17 0) カミ 2 す T 傾 3 胸 胜 T 18 は 從 n は 庶 脏 害 3 2 () 前 來 から 3 12 炎 を 12 2 ---弊 唐 即 政價も 池 論 T 3 0 2 値 根 黄 C 一の居にのち属 T な時朝意あ極 家た 1= 3 あ かっ つ代廷のるあ義 人 る對 れたにの大も 3 か す は、か - Sel 11: かは、安 3 の經 は 3 3 5 藩 固 で給は 4 か云目が

いられ模本は 云丈風其國 なら 由 な の習 他 R 3 ば倣 は 來 100 10 13 かの 5 L 1 て、其國 ら小應 6 3 L n 時た支 73 力 6.5 ロ文 5 行 用 S T 12 17 63 が來 式 制 居 2 1 1 あ T す 11 政 Si 明 から T 3 123 123 3 度 8 央 1= \_ 0 治 居 議 3 制 は 國 政 6 3 70 0) 支 3 論 府 百 2 地 \_ ミ. で 國 理 政 3 國 で 0) 方 (1) 古 も、實 出 治 若 想 13 1= あ 1t 滅 る。支 來 かで 当 於 Ľ 兵 かっ < 50 者 6 T 1/2 6 風 は な は 6 共 77 歷 4. 數 割 T は 那 來 8 出 から 史 者 國 b 0 あ のす \_ T 15 的句 8 1= 出 起 3 槪 P 1 居經發 あ 於 3 源 かに j 以 74 達 2 T n は 否 歐 な 3 3 濟 は 派上. の不 を 利 1: 矢 か 米 な 3 縣 T 便 尊 有 便 者 張 3 文 1) 此 利 為 C Ä 11)} 10 重 C 1) 狀 1: 此 あ 其 in 國 態 E から 13 > 13 % て、之を 舉 國 處 0) 0) 理 t 2 67 げて 想 17 T J 政歐 Ze 特 < 8 b 治 米 的 を 考 3 有 保 之 b 維 居 良 0) 3 < 好 0) を 少沿 制持 持 3 ~ 外 < 成 す 英 他 < 革な 形 は 3 す 2 國 のなかけ に日和た

支學 を那げ 4 丈 1: 0+ の日 從本 分 12 考 0) 實 ^ 政例 な 17 上以 社上 0) T は 益 な 5 L 3 T 11 識 3 Y. 0) にで 考あ へらさ 11 11 てだ 居か 0 5 た支 所那 のは

對 T (= T あ唱今事 I, を す L 總 クヘ B た督い巡 れ實民 3 0) 出 此 T は 感 交 内に行 EP L ----C 通 3 撫 5 T 省 12 向 からも 五 は 141 1): を 權 45 頗 な ま in 央 6 3 廢 氣 13 考 11 集 3 清 L 遲 + なが權 1 朝 T 分 過 0) 0) 0 行 3 6 1= Lo 大 實 末 政 級 i) 來 á) E 0 5 fr 年 lan. つ語 3 3 50 E にを in T 1= 併 3 かっ 0) 伴 於 E から、地 5 P は L T 0 3 5 亂 íj j 方 芝 T 旣 若 75 1 かず、そ 那 必 か 1= す 3 < 國 激 方 要 414. 0) 12 云 13 (= 列 如 官 E 局 is 外 あなれ < 120 省 せ \_ 2 騒 か 非小 is 國 1-5 0 て、清 亂 6 常され考 說 755 から ---(= < 1: は 义 略 L あ體 [24] L 0) 康 5 でれ 36 \_\_ から 此 つ人 E T 有 あること 2 あのて 比 から統 寫 B 大 0) つ小 から ---Jt. 72 14 **→** [sk] 当 (= 他 膨力に 題時 < **但**i 11 To

5 立 8 聲 及殊 去 5 云 L 3 援 12 づ 治 12 2 云 を to 3 T 5 南 73 3 場 其 こと、第 整 居 3 6 せ 方 し近 坤 10 合 -13 2 す 0) 0 72 \_ i て、大 さし、カポー ---は 10 1= 時 張 て、小 は 安 之 12 政 總 爲 土 25 10 出 は 全 督 洞 於 10 1= 崩 兩 來 10 光 は 組 3 60 から 3 T 瓦 势 ET ET 根 支 3 2 0 行 解 力 岩 1 據 L 那 T n 皇 6 L 對 政の To 10 8 かっ 0) 區狀 統 是 L 占 -11-全 5 5 T 全 L 態 T 15 1 8 8 \_\_ 12 85 或 でに L が質 T 維 0) 東 太 政陷 力 T T 南 居 311 騒 1= 0 務い居 方 to 亂 1 撫 5 て をつる 以 袁 12 1= 0) から 度 1: -小て 影 世 ---8 蒙 115 क्ष (= 3 さ改 は 響 凱 0) 變 に違 革 陳 in 1/3 は カミ 0) 1.5 < \$ 01 な 扩 1/2 14 É 0) 重 T に、北 T 6 13 要 (= か 政 14 5 求 逃 lud tu 0) V 南 いっつ T 3 3 12 其 L げ 答 0) 方 思 13 0) 云 0) 1: た轄 11 0) 方 憂 is み爲 函 ふは 10 To ~ 外 をの風ればがで宮域 あ總 國殆はる斯分あのに る軽 b

省南 の年 E あ居 73 B 獨 布の 3 つ近 j T 0) 3 以 La 个 なや江政因居 T 1-B 外 襲 8 j 北 使 5 11 内方 0) 9 4 6 地 設 聖 0) 13 0) 82 自 0) 置 支 方 かる 8 地 經 3 其 あ の方 以 來 思 那 12 lak. 灭 1-1) 來 2 Si 1 から to 得 T 內 あ ---5 2 於 - ps 0 6 L 2 8 山江 1) 省 居 計上 T 0 銳 3 T 浙 る。元 れ唐 外 0 1-は 出 敏 70 8 江 東 100 此 何 來 T かの 0 2 域 Hi. to 0 0 11 8 如 3 勢併 浙に百行 大のご 何 道 第 12 5.44 せ 西 入 年中 點 云 0) か 75 をれ 書 3 3 Ŋj T を いに C 省 12 經 行 於 op 45 \_\_ ---は を設 C 省 舊 T 政 T j 省 變 升 居 1-0 0 6 15 1-T 0) 民 L E IL る。そ lt 1111 ŧ -遭 0) 0 域南 T 11 13 12 3 遇 T 8 愛 省、个 を 机以 2 THE STATE OF IL 1-0) 12 入 T 來 施 ĵ 心 内 要 又 110 111 17 其 旣 机 之を を省れの 云 要 から 亂 0) の to iI. のに 8 å 3 七 0) 利 無 強 旣 場 視 p 浙 蘇 1 1 六 す 放 j 发 百 合 L 江. 10 (-8 1 は年江明 な 省 徽 數 12 **②** の 脚 ΪÏ 達 でての É

ばは く者 てあ省の L れて現聯 經 To 居 3 に何 はの 在合濟 あ 3 其 各不 8 1: 3 支 のの布か省便支 2° 岩 要 で外政のの 礼將 那 若 礼多 す に使政區 來 しの < だ少於を務畫 貿. る は 5 ご新 8 5/1 -政かの 1213 T 門 1: 1: L 6 2 務 修 は 行 畫 商 T のは 13 J: 縦 IE. 地 南 管 1= Te 100 なに合 を方京 依 屬 れ早 於新 畫 るがる 加 0) 2 U 相 廣場 3 て制 於 (= へ形蘇 當 12 鷹 1 東 合 現 度 勢 州 25 T 3 0 多 在に 並 5 To つ東・省 かる 1 は T の遊 一 (1) 多 す にの少 Ti 省もか省てれ民兩の が非 筒 か の ら を 之ば族中矯 あ難 j を 完 1 にの瓦は 成 17 2 6 分會州一ミ L 小 全 にをがてあ 位の思 T 111 よ保 和館 13 るにに廣 ふ居 41: [17] つ持 來 等 分 分 東 3 1 T 寸 T ---不 れれ會例區分に自 る居 [3 かっ 13 る館 を域け な 伙 8 3 然 るだ筈を以内てりにう即 な けらで機てのも得分なち 言も恐 れうあ關 べた類にはに 2 3 ~ 0) 5 きれで蘇他於

いが、正 13 75 波 ミねの居 云 L は 大 30 T -50 かっ 商 か 3 3 6 認 2 西 3 202 5 人 0 省 T 大 にいでのめ 6 77 内の政 方 海 11 6 あ 0 8 な區 あ \_\_\_\_ 共 大 り畫 8 n 1 8 通 3 體 山 省 0 -T 0 政増は内 カュに 東 に居 す せにう 府 .せ 於る省何新 8 11 12 11 1-T 7 やの 設 强中か又 處 地 6 へ せ 如 近會 ミ 何 見 5 大 .此 \* 勢 75 行 な政思かる 0 並 -は ふ共と 2 8 商 でか 2 府 何 10 ~ 業 の單通 4 3 T 團 30 風 慮 6 3 6 力威にの日 1 體 ~ 合官仕 俗 あ カっ  $\rightarrow$ かっ 8 6 種 蘇 更事れ 2 かず T 出 1 Ξ 3 5 0 浙 r The said め行を L 兎 た銀 分 江 は増以小 T 1= 6 行 れ 會 3 n せ T 11: 自 角 0 業 3 < T 大 思 ば聯 のご政絡 分 然 今 でをし 73 73 B 6 \* 3 如云治 L 17 0 n 多 s 55 Ts T 道 0 t U. ~ 3 20 8 理 大 < 3 2 たもや飯け 云 5 速机從 に行勢 n it n 0) 5 T 其か ば 來 適 政 動 in 10 1-者 \$ 9 居 方 5 なな カコ 2 區 3 5 73 3 1) 3 3 ů, i, T 3

500 しにのな同さ 要 1. 12 T い様 な愛 を T 3 6 か。 8 加國 かな 5 6 要 す今 ば 宜 15 3 2 寸 3 は 朝 集支 11 2 カミ 思 行 此 L2 3 -0) は 非 ふ政理 5 旣 0 n 0) 73 は 111 の開 は 1 由 1= あ 叉 にで渡は 勿 共區 仁行 盛 8 別 あ 0 餘 論 和 111 h 3 改程 で政 説 てや 革 無 あ治に皇 題 (= 但 j でな し論く つにも 'HÎ 2 あり 支 を 13 T な理が云 つ以 那 主 2 6 つ由存ふ 亂 の張 た中たが在場 T 其の 人す 0 のあ 合 の 憂 民るで政でる T 13 政 5 時も ののあり あも 程は 2 は全 0) 3 0) 治 it 山 4 1: 今く 度 權 何 3 山 がは日力の思 11 無 のは < 更間にの政つ改宜 0) 行な に違 於非治た率い 政る 進 つて 715 T 0) を 1= 6 で E3E3 んて清 大統あ を 云 で居朝 3 知 in 來り 末 か 义 -- 3 5 改場 T は年 るをけ -革合其 L 2 心北

12 P F08 5 j 1 ·T 15 3 8 3 考 云 ^ 30 15 議 lt 論 n 7 ば あ な 2 5 是 12 は J 何 3 處 は 官 生 73 吏 6 8 誤增 6 せ でば

資 居 却其種で 居 吏 か は 叉 あ 本 3 つの 族 16 to 支 To 3 が殖 T 種 0 3 3 置 あ 5 英 民 殖 族 異 言 いる 內多 有 で云 T 吉 b 政 民の 2 2 はは 政自 利 T T 非 0) 策 3 治 のが或 は策 而 13 居 常 1= 3 1: 17 3 が際 ミ に か ぎ 8 1 H - 11 8 併 綿 羅 L任 0 國 爲 水 1= は 巴諸 1= T せ 特 p L 密 3 2 うな 共 成 T 6 有 是 は 6 12 な 多 mi 威 等 征 8 0 功 0 15 を敷 文 殖 1 は 政れ T 利 50 告 化 民 又 2 0) to 1-氏 > げ本を政別 總 必 L れな T 治 督 1= 75 所 は T 或 所 0 を頗 人有 50 to 點 居 を 僅 1: 居 は ^ 3 3 せ執かつ 置 求 か 0) 少 臺 の官 6 T 的同 3 3 の灣 6 į, = て、多 h 3 U で更 人國 8 其 縣 0) 1= を 民 T -|-0) Te 民 か あ 移 5 3 派 を見 分 為 數 地 T 3 Ĥ 2" 遣 治 3 が民 殖 10 1= 0) L 3 の民 3 本 8) 考 治 勅 3 げ 3 云 る行地點 かっな へ 績 任 せ T い。そ 臺 5 が が 質 10 in らが奏 T 行 は 2 治灣 Do 如 あ 机舉 Æ ti 老 多 3 2 L 5 0 0) は 8 3 T T からく 少のて官た元

さ場す割 に官居 12 8 云 合 3 1= 6 ふ、方 を 3 が質 3 言 多 < 要 狀數樣 で支 ひ針いは かの 求 0 0 の教 日 理 て産 官す 得ご 清 る云 T 育 本 吏 3 を人 ののふ多 のを かるかい るな時用でででく受があ 勿 過 はのけ 入 は あ のつよる る論剩 13 3 な信 12 5 0 其 で T 5 是 1 官 < い・近 での來 しはけを聞んあ中す 己 1) T 殖れ製が T to でる 官 ご造行はけ口為 を 民 吏 地 6 L 1) 居 れのに 3 て、そ にを確 剩 6 500 3" も、臺 かる 13 見 かっ 2 n 多民 3 0 1 3 事にn T n to \*5 Z. 果 41 触 至 人 12 3 8 本 灣 つが 治 う殖 n 0 13 < で質 500 方る 土て多めい民 10 現 はで に法 人居敷る is 地 使 今 3 の對 なが傾 に用 3 か がる L 現る のの為向捌す 殖 T ににいる民 にけ関でで てに地 殖 老 73 d) は 民數つや困 に其 化 75 臺 地 の て る る 對 の 本 は 1

且要つがる つのて 4 あ T 居 n 3 分 73 が履 J 之 3 T 12 7 T さ外う國 る。是 あ 官淘 3 吏 等 L のかがが のて行多問 事數政き題 はばのにに 个か整過な 後り 頓ぐつ 0) % L 3 T < たと二 支 國云つ 那す 1 3 R 小は 於行にこ財 て政較ミ政 はのべがの 何仕る間上 も方ご題から ぶ川東なも ベ本のつ來 きは すてる 必執能需の

誠ご T 3 B 10 其 官利 支 無 10 於 吏 盆那いる T T から を (= 多數 で 官 12 享 於 は 吏 官 T 0,减 75 は 吏 でる斯 Ü 多 削 5 す b あ 3 外 11 0 < 12 云 12 T T 0 忽 H So 500 あ 職 れち多 る。勿 b 其 業 業ごに敷をも非の 0 は論 為 求官常官 10 吏な 整行 85 吏 理政一るの弊 To () 以十 國も收害支 仕 政 の の 入 を 配 方の經 は生す > 濟 方 非 ずる 依理にが常 3 5 つを影非 に變 云 こまはる す 響常 少がふ 75 す 12 あが る。法目を 别時 多 いっそ 3 1= \_ < 0) li li 15 3 12 本學 はつではぶ 法何

は乏 12 < 3 8 つ大な 樣 2 す 8 然 72 T し官 8 かっ 8 12 は 0 2 た吏 **⊅**3 ⟨ に安 官 202 < 居 3 支 差 為事 心 吏 5 2 に實 那 T は造 L 0 6 無り今 はに T 0) 3 多 15 F う い 得 ま非 於 生 少 3 活 あ L v 5 73 常 T 做 T n s 0 1 13. b 其 8 3 官收 官 得 か道 11 义 8 8 吏 入 吏 15 0 8 6 理 官 ののののか能 L 支 で收多 20 E 吏 生 77 6 日 Š は あ入い 活 あな かっ 多 牧れをも 5 0 12 8 11 現 < 入ば減の日 ミ官事官 多 在 之 0 6 で本 云東ろ吏 數 を 多 L あ 1 3 が今が て、日 8.2 造 出 b -他 財 L. 來 政 8 3 6 3 75 3 云 T 本れ遙 . b3 職 狀 12 云 態 7 に間 8 0 過 加 官 -國 豐 題 に政 y 13 家 < 2 吏 に從 整 は p さがの極 0 でな事 到 に原經め數 名 底 つす 0 73 刞 濟 T を '目 T 8 るにに貧多は居

官 吏 0) 0 多過 3 8 さ云 ئى 0 12 是は 穫 年 0 弊 E も

に取慣あふ も入其 位 分 扱 0 6 されの 置 nol を門がな II T いを て方 T 是 官 ŧ あ 勿に N O で、一種の 其 居 (= は 吏 共 13 通 0 謂 0) To 通 かず C 大 は數 の質 T 際 如 T . 多 250 2 る。 そ T 務 居 數政 T 0 官 3 E 居 政吏 2 知 0 13 治 10 15 7 知 の取縣 Ŀ す T 5 す 務 8 ż 縣 下 扱 0 3 べのを 0 共し つ下をの根 執 働 T 此 3 T 1= 處 加 本 1= 改 6 0 T 胥 E 居 5 置 改 其 革 T 3 矢 す 吏 居 す 8 小 革 0 0 其 る此 かる 張 3 3 收時の 0) に又 -0 問 入 職 b 8 63 さ業 幕 六の官 を 盤 代 題 が害 房 12 EP 賓 が更 C A E \* 岩 世 をなかあ じ着 L 分いら 8 40 襲 革 T は胥 < C 讨中 L 支 う 六更は す て部 さ官 て央 2 那 3 3 1)3 云 吏 幕 政 其 0 5 下 黄 居 孟 0 賓府の官 5 T P 品 カミ カミ 職 吏 叉 う流 各六務 0 3 き あ 炎 11 其 知な E にな部 0 智

St 15 7 の新し云 5 官 問 此 30 是 111 0 す 0 13 題 途 は習 75 to 吏 は 0) 5 -es Non 6 3 T が尚 慣 官 op 題 云 自 -3 あ な (3 から 吏 3 6 覺 50 3 い弊 全 は L 者 實 容 T 害 < 實 0 T 13 あは の改 際 に曙 12 8 は いはる 是 75 小 \$ 政朝 7 8 はや殆 を Ď<sup>3</sup> 12 0.5 75 5 務 ん支 8 何 但 ][] 認 な 5 75 を 末 0 那れだ めいにど 者 家 い知 年 得し な政のの 4 以 0 73 6 か更 治 如 間 政 1: かっつ \_\_ 17 を 治 1 2 C 土 n L T 上 題 恐 73 0 數 [= 重 斁 日 3 Ŧ 德 8 大 育 盲 8 < T 叢 年 謆 12 實 3 9 0 判 1-か 來 係 各 10 5 如効 6 老 政 7E HUE L 事 何 0 3 つ海治 叉 はにな せた用 73 0 何 T 上 1 13 官 いば 官 は T o n 吏 2 -2 7 10 此 其 弊 T 吏 Ħ 2 0 0) 3 n 弊 害 政 11 害 治 漸 思 務 10 究 問 が題 政 3 重 0 3 題 \* 要 治 す 的 R れを 云な根 德 E L T 8 す ば解ふつ抵 義革 カコ 3

自自に故なすの官たは 一で徳 機 吏 德 2 3 0) 以義 のた外關 5 で 義 11 0 ては 702 なが經や形が あ を公 成甚 験うの明 を 以然 1: 3 功だ 明 12 進 にみ治 攻 T 10 72 す 見 を時撃 治 必 結 L 上 8 13 名 8 19 見代 す 以ず 3 T 75 8 U 8 不 3 8 來 2 けご明 實 後 -言 6 2 \$ o to 12 官 3 論 不へ がの徳公子自義 3 明 30 治 吏 出 5 0 云 治 8 時の 義 來 13 不然 近 10 由 3 T 有 5 肺 8 -代年の徳 自 と考 即 樣 8 3 0 눞 官 義 由 いへち 78 23 3 吏 過 役 \* 官 7 E 3. 13 あ 12 失 認 吏 生 0 73 -60 2 存 は 弊 につと 程 3 的 た敗 たが度 · 害 關 3 德 10 T がす 0 認 3 0 ]1] \$ 0 で時居 70 M 5 腐 め F つ代攻新 3 敗 あ代 6 (= 7: 1 骤 聞 1= 1/2 3 12 F 11 比 德 發 id: b To 共 T 落 13 就 1 し川 4 無 他 表 す 9 政 L T 力引 言 て時 甚 遠 0 府 T す 8 11 世 遙 代 し感言 3 居 の論 ~ に論 つ間 でがかの かっ 4 3

ミ 明 さ て 敗 で の 空 一 は 川 入 代 か人をあ理想筋 れ時 b 12 る想 すのて代 い心極 ふがめがでる平 1: 0 なて支 つ太哲で事で あの武級封つは つで士の建 て悪 つ行てあに武の居事 8 L 12 3 は講 至 家 0 T 20 但 れ釋ける からこ を今 刨 のた摘 帶まだで師れま ち中の發 で徳 居な Sec To 1= での て細 111 J En 5 Æ 軍 はあ機 ·祿 上 步身 0 たの 實 -何 3 5 -末 談 道 2 武何 < 0 は か 3 を武 士加 さ大年 を大で 云小には聞士以 名 8 To lo つを國 道 T 極け 3 武 歩めばミ生か士史か た神 やしがて時云命 1-2 道 1 5 うて製 稀々ふごふご味し の愛 に居 難でえも L 云いて 8 亢 なた を あ 5 0 T 0) 3 老 2 8 來 ついは 居 かもがて T 人單 時がたの 1 5 の動 のかい T - ps 12 13 しからリス で講 か般あ徳か 1-及 T 十す 近 す Z 5 1 3 11 0 1 分机皆 8 れ所始はや時如 12 にば泣 か『風 め腐う代く 槍行德嶷

改かな歯生れ上世てあ稱ら ら 有 を 活 ご進 つ揚か の居 もし中ったさき 云 樣 食 難 にたされい 73 云るへ 0) 明新つしがもつに in 0) 15 芝 の治のてみら今て對はの改もつ判日一照 の治のてみら今 8 武 其 3 世革自 、任にご L がの道 官於 度 は か 分 8 T 珍腐の 確 6 支 5 T 大の 0 5 敗 衰 に産品 那 改賞 敷く かる 干人所み位の巡多 革 讃 かたて 年心謂出を 吏 査少を 3 つ世居 のを昭 き維骨さの經見 たのる。 一代れ特なか弊 3 2 の中時 弊新さたしご云害 ミ 方 で にで をす し所 てのふが云が其 T 赤 有るての行如も無ふ事のレ穂 つの差新かきのいこ 實外だ四 て効支 5 j 非 カミご 比 To L 3 常 低 云 較 能 な あ 75 たがいい勉 3 的 8 Lo の現 的不 松 -Th 然 は [11] 13 九でる で象 て徳料 3 史 2 腐が あで 居ををはのに敗幸の J) も つのる 此 3 せ質な徳明 を ひ盛 2 T ずつい義治 0 8 極にん 6 3 點う にてけがのめ

權りめ新のい一らら 3 解な新 す n L 0 す 2 握川のベ釋 3 たて 3 T 1= 云 地 主 できを不 其 つ將 改 待幸ふ位權 3 革 て軍 あ改 0 る。そ -でを 革 つを から か 0) \* 悲 3 に出行 な繼 た權れ時でし は い承於 は 機 t 非 5 3 を 8 L T な 奉 例 を 13 3 常 云 T 袁 U 3 [i] 2 < 10 in 治 世 3 1 樣 還 ^ 2 T を す 袁 困や 者 T 世 得 難 j 8 0) が限れ 6 凱 13 to 地 行 1-~ 13 6 0 在其ば逸 のい覺 解 位 L 四 政 L 次 え釋に 某 3 0 此 現 3 在 第 3 立博 思 の盛のて から 徳 本 居 のでの眞 2 1: in (1) 俳 今川のる 地 あ で 實 12 13 3 家 op 14 あ 500 L 0 - (a 0) 是 ~ 錄 j は 0 あ E から 世 13 實 は T 3 革 矢 义 1 は 支 2 议 引 も 傾 10 必 命 凯 in 此 ず 那 1 の續書 3 す にが革 b きいを のし のれ低如 ば、人 位事て明人も為 < 1 で質あか心集 1= るにを博 は心 1) 1: 10 政通認一士大のへか

るのやてる 今な 2 5 なれは官 云 5 から 日生 德 2 500 8 つ其 其 E の活 50 川生 族生 3 12 の縣 1: 0 を 3 3 活 1: 以活 云 云 生 知 L 思 0) を級 1. 0 活事て多 S To 3 送 のの因 德 共 は 居 げ 1 大 2 1: 6.7 à 6 111 の今 りつ -T 族 級 かっ 13 の代 日かた 3 尤 T 以 取元 8 5 で剃った b 0) も脱 祖 百縣 遙 L 0 あ 省 たの 上 知 つた家 姓 知 か。 いる るかき E it: 級し た所康ミ事 17 1= あ本會 の得 のの以云な小れれるに は ざさかざ其 で收來 3 は 蚁 族い 6 5 0 0) 6 6 0) 迅 はの \_ 地 今 方 0) 遊 質質の 百 方 1= 針は 日時 分 あ 8 光色 18 0) 0) に生 十度 3 3 思 75 ---3 皇德 1-つな ひ理藩 室川の比 かな T い及 L 2 0) t 家 故 較 To やば 國易 支 T 諸りの侯 L がの配 j ざ居俟か生がて も徳 \$ 10 る to つはも活あ非 モ 数. た 平 遙 を 皆 れ死 () The ツ 澤の均 に考え T な (= 居 、をでし整へれ致 るいしあて澤るか澤けに

家 To 3 3 のて 5 10 庭 云 T 金 大は 8 名 旣 其 を ふ川種 を 武 T のの川支 13 1= 0) 起 + op L 6 融 あ [ii] 13 持 此 生 L 0) 5 不 3 通 75 い大の活一蟹 唯 0) 種 -も阪制 を 迫 かの年譜 C 2 6 のに があのの度 維 つは商の持耕幾 73 ---で總 L 3 6 H 百 な人不 T T な 本 年 かに都 T つ内 悉 か。 つ向合 行い場 0 近 す T 國く 富 之 3 T つな つで 13 13 大 债 借 た食武 T 新言 3 德 からの 汉 To 金 に餘 0) 3 1: H 少 果 0) T で階 幾 整 1 h 南 b 6 な 0) 級 6 餘 あ 方增 つ府 3 から 3 がで進 かっ 参 無 T は程 並 0 實け漸 8 L 旗 幾 新 す 經 1 本 萬 際机力 其 T 6 1, 清 藏 2 (= 学 排 行 3 から例 0) ne 藏 35 現 8 加 子つい を維 0) 12 L 持前 11 德 係 土 返 3 川てがの行殖 かきか 地 To は L 0) X あ 5 を 幾 T T ri え 13 來 晚 0 來 差 百 < T 12 (二 )第 年 12 姓 報 T T 32 で居對兩谷 幸ば もはの す 12 つすの藩於拘新方る C 7,

よごのなな商 支へとう制 維 10 度 h \$ To つ組 1 10 士 か 是 あ た織 は 仓 は か。 8 0 TÈ. 3 支 族 6 は 12 3 のか Tys. 文 那 3 云 遙 從 To 5 0) T に來 那 來 平へ 總 0 ば 困 0) 0) T 1= たな 3 官 民 T H 1=  $\int_{\mathbb{T}} \mathbb{T}_{1}^{2}$ 大 難弊 个 吏 2 Br 0) 6 何 口 對 75 3 云 謂 な害 は の人 ふ王地 L 所 數 を 8 6 種 位 打 幾 さや候 T 0) 13 將 切 6 新 经 111 かの う 1= 1. てな相 W. りか木 T 北明 13 6 1 のて治 階 [II] つに 2 貴 < す 着 維增 族 2: 11 級 T 3 では種居 去 新 加 3 3 17 害 5 に類 11 い貴は無 3 つきに あ -此 T v 6 0) 就 似 13 h T 3 0) H I 1 いの T L 0 政 けでであ はたが簡 T B 3 ŋj es 出 人の阪此 n b To j 芝 5 3 本 治 來 쇸 財 0) 0) あ るの政商 併 の那 維な 2 せ 8 封の新事や財の人國 官 L 力等 12 時がう 2 吏 不 建 官 產 8 れのの思時更代あにが常に借 は位議代はのるな犠 に藏 金 不前 の其 日けつ牲 政 13 置な こやの本れたに具の策 年いう

最た來ので商鹽重素らけれも あ人商なは、ぬれてや る肥 8 3 To 13 3 I Feb 沈もごこん官のこ 5 平 00 6 るば支 な無な衍 - 11 位 兎 -でに那 や吏 op 家 な般 い狀な > 73 此 0 0 を j L 族 いにあ角 -なてののは がでに 民す 3 なあ在 こなる中居中で地 ご程官るのあ方 1, 3 5 8 な非 に大半從或つ官中家 が常於き民來 T 云 9 3 に族 人 支 in 有 6 73 てなの商 L はかい 業 から 那 肝 もは財際 12 6 П 1/2 本のア産係 13 で者 100 かっ 派 200 T 5 3 ので 2 を V 農機だ作有 1= 13 2 % 產 業民 つ依 官 家 ^ 5 ける てのほ でのミ T つ東 ので 11 5 6 大云居て に出相 73 1 3 in る産 3 者 史 大併な \_ to the 3 2 0 \_ 4 ミ 財 П 3 0 す 50 75 では外 5 江產 來出 1 8 あ出 を 3 は 來 1: を産 こつ來如 \$ L.Y · 持 T ET F 15 (D) 0) 時も持が土いなで最のて 代につ出地のるもも要居るは

つ下のれををの耐の破族 え 弊 士ご提形 農 つ作 民 て、其 害 3 \* 8 族 で、そ を 送 3 内っ士(\* 其 12 3 00 -0 - 1 た族ら れ腦精 1: でき る華 1 族あがら力 L 級 E はは 0 0) 9 皆 -新 もか生 の世 來、そ 17 のた族 有 活大か 4: 6 が質にの 2 to IE 13 2 30 T 12 此力 のす क्र क るに等のをに數 居 3 Jr. 鍛 代 からる 餘い 4 公はの 您 鍊 つ勢 2 者 のの卵華 2 1: 力云 を云 が 政 L 華 族 空は 业自 をつ蒙ふ な父治 T 餘 族 は失てるだ ご新の居 3 < FE で時根 ---つも 2 良云 ふ大化本た Fi T 宜 にで 60 60 も官のと下年さ い於あ 15 でのに政も級 处 B てつ L 本は にあっな治稱の 1: 其 士級てで つ生つ上す 三是難て活たのペ族上總 [二 [木] は 人質き若族で封 0) --の の 建 も際山( 12 H らの等は<br />
聖政時級は 话 は は 殆上る機階上 追治代の貴 な送ぎ級けり級級を上の士族

入でつは朝定のての吏新來っ はた廣時めご清革が時たて の東代た云朝命貴代 本 いでのの 3 時 に族 ののり支 云考代依生政腦 けあ粤各 較れる海地 5 がのつ活 治力か ごか關方こ 少官 てを The L 8 5 T 3 吏 0 0 袁 送 支 11 監 總 で 6 世 2 2 本 那 督 督 あ 拂 [ii]凯 -3 な ひ様 00 ---な 0 1 明] |國 ご から - Par 1: に政は E 治のはの降 官府 大 6 11 が て 大恐收給 れ更に本 111 又つ ら入 こなと官の 8 利了 報訊 來 そて の統くは手いな更封 たれる 切 ミ大隨當のれミ建 0) 1: n 2 し總分をでばな時で伴に 認勿て統大合 あ貴つ代あふ め論是のき L る族 たさる所足 ざ今 て近 れ収な 的音相 胂 2 -ti 17 入 8 生が T ののりりの 大 活 矢 Ti L **支 義 其** 1 萬 द्राच かき を強 て別 心の どのあ元統送り居にを多 な理 い大は收つにのら依る於維年 從臣不入て近年れ然がて持鍛 つの思が当い作るこ 此 は て收職あし消をもし度官てて

3 もで執し同新る この給れ自あり其階 6 n にた分る行の級 を從 し以 認來のに等日 ふ割の < F めの 3 はが水 に官 T 官 關 相最 0) 3 維 0) 3 吏 係 違 例 2 3 カミ 85 京 13 新 ーでやつは す 下 果 T 一否た詰る い. 級 1= L 學新 0) \$ P 0 依 て固以 b 100 11 0 で有 3 云 加士 つ出な 下州 ^ 今 6 5 ご族 て來 ・政のの 100 cg. 8 ご 新 治 俸 H 2 長 16 I 新 2 5 L 12 か ら職なの T にどの 1-2 1 革は 業譯徳生政う L 德 H か於 新疑いので義活治か養ん 云 のは共中は心しの 三心 じ 3 氣し和のなのて局云をても各 い政最か根居面ふも極 の部 に併府もつ概つに こつめ 0) なしの割たミた立き T T 逆接 さ簡 れ是官のの云時つは ばは更良でふよた非う 素 從 官其 2 いあ 6 1) 官 113 73 來 3 吏のし者 のか更な T 1: てき所は関は ご 周 る政活 支 園も云が其か俸疑治を那 もの其ふ支のに給問を篇のら

関でてきつ恐が爲知吏清は新 され生 天 舊 軍がて 6 下れな活時 來 つに或低 < を代 を のい支 從 2 1 其 T は 60 う け 送 0 清 出修 來 號 取 處 官 0 L C, 來 給 \$2 2 U) 1-Fee 吏 官 打此 なを T T な 0) 12 = 議 吏 潑 6 to H 17 政な 改 TAN MIN い要 M. の刺 水 11 Œ 治れ 3 17 AL T T 如 12 0) L 15 HES 组到 ŧ, 3 此 ご 織 支 13 F 13 < 限 13 L 5 那 赘 意 宿の吏 和 で 1-17 れぬの澤氣屋 改 て集言 12 あ總 のやををに単 2 用 T 100 AL 二明 うせ以 體 る儘い 120 0) 8 T 業 此 15 T ろ ini 12 12 3 办 12 る大で政げがを の承思 分い様 治 て全 成でけふ 是 3 73 3 思 景大 居 くさあ繼即 な 極 (1) 態 状 は 5 つ草 to 政図め Juj な 3 10 切 を態 た命いか 面 To 背は治 家 T 1 5 其 を 簡 にや黨や 12 打 總 1: 素·當 j 0) 2. 0) (thi j 料 方 壞 T つな人に 117 0 73 12 の義 理 共 12 11 T 吏 3 12 て非 のし 10 生: 5 tHi 1-も利 に革て ^ 新 の依 15 風舊政 新行 illi す 5 涉 1 つかの來所 にれ書 3 1- 1 T 依は生ても官ので 一いの献こ

ふ即衰にら まご重た反で組 L 種 組 7 L 15 13 T 南 を々立押 T 3 6 容 3 を刷 0) 0) T 詰 8 時 は かる 芷 何 ふ方 3 つ出に 75 行 0) す 法 3 いでだ T 來 は 6 6 政 2" けで云引な Say 清 0 0 5 八 る。是 ついこ で の新 S 朝 8 0) 17 E 支 ep く様迄が -政 物 力治 は うりにも 倒ご 估 い出 川がをな返な一れで E 5 で來 本無試形つつ方山あい 徐 5 3 T < 3 10 1: T 1-To カの てたな所行積 8 8 8 1-To 17 3 L 遂 旣 で つみ濟 0) 其あ て重む此は 1= のにれの新 0 3 さ 例 颯 5° 15 6 到 な譯が 2 弊け ば 覆 8 常 L 頭 つで 4 n < T す其 To 并 あな 徐 4 500 b 13 のあ hij 0) 如 3 10 る。面情そが力 に新 fis 政 除 必 1 い今 至 政 1-治 から 3 T 0 之上得 つ治れ開で く行儘 でい引を か 6 たは 0) 3 2 か To 25 ご総 清 T うは つ救弊 8 Z. 云て朝又 あう < 濟告 のふき背 るだふ清 の削りし はでこ 立の め返や積あご の 朝 末 小 政 の路かるうみつはの治

て時な居中云の明 主素ん國 を は 征 効 清 To 5 0 13 T 链 伐 H 財 8 0) 0) 8 生 清 組 12 でれ政のあ易 御 か はった 2 は L 3 F-6 T 1) 1 8 非 許 10 か あ な 2 帝 常 室 金 B 757 0 1: T 室 12 卽 側 T 5 Y 夷 To t, 小ち 3 金 は 13 1. I 見 8 あ もか内の何 さ 宮 3 拘 から 3 要 時 L 1 1 を この其 帑 之 6 そ 0) 2 C 清 15 0) 0 12 10 AL 3 K 6 れ財 げの 形 外 成 Hj To 云 2 で政 る 刹1 の 附 **11**: は 0) 8 ن れ 政 が こ 滿 を 2 制 3 の請 時 程 府 非 は T 5 洲 1) にには常 が一分 浓 居 To 5 0) 12 T に出ん 片つ北 L は 苦 始 支 L 大 500 田た京 て政 終 那 63 財 3 3 \* 舍 のの居 府 13 0) T 15 やかで (E1) 3 (= 政 制 T 义 金 j 6 あ 城 60 D 度 本 表 の處 ps 19] 人 興 2 の常 な か 1-難の削 山土 宝 無 0) 大 つが川 にのい末 政 E 3 T \_ T 苦府 日义内際年 な 極 改则 卽 め明一部 10 L 1-代身 革 は大ん 5 政 改 てがつに の代 1/2 加形の簡亡の於何き 5 で府

たさがだて減あく記費のうへ 要 居 0 2 錄用 1= みけるにを中 2 73 3 0) 3 幾 8 To 11 0) 8 12 れは かっ 載 + 6 5 の斯 < 6 200 C 政 分略 0 2 E 世 - 0 府 T - 13 T 别 j 如 如 其 のあ 3 説 T のき < 1 な の民財る いい居 政 帝 室 木 間政のふ T 3 L > 程 雏 のあ 3 か。 は To 6. 6 い清 1= 3 改 政 13 72 つ朝節 如 は革 增 あた 府 3 The second さ 財 稅 での約 < 3 II. To t<sub>3</sub> L E からの 例 南 成 0 政 3 も厳 12 1/1 3 0) 6 を 8 LIZ 泛 入 3 事 は 遂 係 せ 1-0 げ だ ^ -1-2 长 は 1= 康 13 かっ は 足 式 就 依 3 17 T 12 始 ---到 Bj -11 來 全 1= 終 in 衙 T 113 1) 1/12 征 は 來 T 5 清 12 < eg な 1 1 仪 3 雕 L j 旣 张 胜 Įį. が朝 飞 帝んのな 瞬 1= t () 出 が 式 -3-を残 i 宝 で縞 -L : (= 虚 來明 -3 12 酮  $\Gamma_{1}\Gamma_{2}^{2}$ 1= 地た U) 0 12 fil つ軍は 3 3 W. 自 35 li 0) 10 油 をで代を用た費 [11] あつ言ののが朝 其 "注 いつ堵るたつ節で多のの題

で並行てふ上を るがこつれで ž 明三 6 1-のの取 12 かるか をそ で中つれ朝 からこ 2 n C 云 に併支 の維 あ 心た の出 部持にれ 1= の今や來 3 滿 73 5 12 ば To B L 或 0) T 足 h あ To 13 3 n 1= 云 行 を は大 2 6 大 500 莊 總 て、生 革 3 30 < 6 つ清 5 T の統 命 13 0) 康 なを 云 さ政にれ 身は 黨 5 治 8 ての代話 乾 を 時 اف C な L 組 かや 0) 5 T. 10 こて総 11 6 う家清 0) が極 をば数 な へ 朝 せ 1-て出め一或 澤 一乗ごに -} て變はの 云 來 介 入 は に常 L 重 味 のつふ幾 て、之 で少 もを書 た田 度 22 3 13 あ 知 生. か舍 か 3 C, n n 5 共 50 和 に 官 5 1: 12 行 小 THE から 稅 政智け 3 低 更や 空 はる 0) 際 to 15 でがれ經 う拳 れい免 0) 1/2 身ご費 俸 8 15 だ身 10 10 B で給な 省 -10 L 8 能 6 35 E 和 2 T から T 3 世 つ與 ご政天 7 到ん凱てへ云治下あのふかそ

J 5 0) 3 73 は 數 T. 來 0) 積 す 3 云 in は 45

てあ民上のらの康 そつをで自更自有 0 T 治 執治 に治 は # め b は \_\_\_ 老 3 縣 73 は 13 行 存 考 0) で名 42 in 在 3 自族 F 3 所 夫 吏 L T 75 がに然が言のて見 157 あ ふ職居 郷に盛 12 爲 官 地んこ 務 るば 7 政 方 T 又 T さだがな あ治 地 はがあ 3 \* け 官 治つ出を 鄉 方 吏 ど弊 82 亭また來行は 0) 政のり時るを職民は此 つ自で 3 T 治あけ官 やご政そ の居 3 0) れかい 2 云のれ弊 る範 刨 E" 1 T ふ最ら害 20 圍 ち 6 民 gji もがのちに 支 此 0) ち行地 由 5 V. 那 0 共 屆 方 來 か。 入 T 論に ---のいに を 8 6 は 5 老 土た谷 1% 云 ず 隋 亦 3 地 3 根 L ^ 10 唐 據 すいの云 いば唯 DI 0) ごふ名ふを も官 文 來方 T 望漢有のは書人 面人 ふはでのつで人の民か民

が民出其けな 3 So 18 3 る殊 官 聽 o n P 15 3 利 い任ば -1= 吏 5 指 73 1/2 近 は 10 又 鄉 官 積 害 3 期 Te 代皆 L 地 i 0 5 休 2 の渡 12 方 許 To ふ間 T 戚 37 T だ ミ さ制 b のか あ温 來 1/2 B け云れ度 ż 6 To 8 T 地 首ふ 13 3 in 13 0 T 3 方 P 1 尾 -1 3 かれ 6. 15 j 能 3 必 T 73 がらで 1 1 1/ in 12 にず 12 1 郡 0) 13 To < 73 11 何 T の像 勤 都 重 8 濟 A 其 文 をの 8 つ分 合 安 0) 8) T てのでの Tr 12 選 種の職は 铂 租居 1= B 制 からん 務念 合 た頭 い税 礼集 度 2 渡 るに 3 を 12 0) 0) 官 任 (= 美 11 1 Tall PER III L 滯 b 以 11: を 命 意 4 12 1) 稅 か。 12 b 6 11 し地 1: 省 人 か 0) 73 0) (1) カミ す 全 ( ) 地 地 て尾 3 R 150 いで 官 ti < 能 納 tj 利のあ かっ O) 10 崩 6 35 吏 T 1= < 望 から 5 用 でつ 或 の官於れ あ T は 民 公 手 L a) てた 官 政 地 は常 yi T 3 然數 11: 方盗さを官の を答 吏 の料 耗 L L 近で を 美 弊 0) 賊 2 其 害 人 15 こ. あいめば もて

T 學に全 合 ににのに 來 校 取 < t 胥民財な T 12 のて 官 Ls 吏 政產 事總の行 3 鄉近 內其 行 2 1 をて 處 試 年 こて保政か 75 か \* かっ 0) 護組 幕 2 ~ 2 Sen To 總 0) は 17 民 2 織 濱 .T て政受 10 -[3 は にのは 2 11 13 及府 0 1: 17 13 cz 悪 云 方 2 第 麒 必 41 8 つう 63 かって はの を 更 3 T 13 4 -近 少 L 教 背 75 五 居 便 を 3 TU た授 自 -30 る。そ 利 す を 年 6 が縣 治 ご例 8 考 な 8 目 你 書 教 知學 は 團 12 機 9 的の 院官縣の 體 無 ~ カジ E 關 5 のた以訓 のばく 為 多 から 3 上 導 力 救 13 37) 少 て於 あ 實 U) な To 貧 つ地 つ氣 T 形 職 100 爲 415 T 7; T カミ 3 務 な 8 かま 2 3 業 L 0) 12/4 慾 Z 其 と出 望 行 な 2 去 1 85 れから は得 かっつ 手 10 0) 民 龙 8 でー な 二に進 職 育 15 3 た。地 SIL 達 す も生 經 1, 2.5 6.5 は -嬰 -1 12 者單 3 0) 方 رد. 2 から 信 0) [ に事の 其 8 1--[4 13 食 771 13 20 人のはの 直 る挟間つか民は都間接け

つの自ば分一も T 人 义 T 有 治 の遍 支 0) 3 樣 \* 民 懷 交 は無 盜 To 15 gji を L がろ 代 皆 賴 あ支 い賊 6.5 b 漢 15 13 有 肯 を L 地 ち T 3 甚 官 T 方 多 500 縣 肥 を 4) 來 防 5 T 1 せ 0 < L カッ 0) 政 4 111 居 カ b 12 3 自 は 3 0 2 渡 治 方 3 3 を 6 [3 T 法 賴 以 th b 團 成 讳 0) 借 F T & 體 8 漢 で 6 叉 4 は 5 が執 あ 13 15 濟 0) (1) ~ 11 3 いるむ 自 1 \_ 12 延 > 5 ž 3 官 T 屯 6 0) は 1/2 居 3 云 1= 走 自 11 To 吏 11: 0 To か は 8 職 To あ h 3 分 分 0) 岩 る。康 堡 Ξ 首 行の務 5 行 0) 5 2 尾 T 1/20 各 政行 2 L [13] 12 JĘ. 氏 か To 能 T あ 自 政 TE 1 0) 0 并 あ < 居 0 3 清 [11] 10 之 言 0 つ税 0 T せ さ地 II 總 をへ 方 in 小てを T 25 MAA SVIII 入 Sale Tan, 其 T j 侵 1= 所 3 納 To 逐 12 は 不 3 いち 0) 0) L \$ 0 3 85 T 首 政 穩 は [13] 5 l: 12 73 の全 域か尾 {-2 5 3 5 ---3 计事 1 12 能 礼域 3 す eg 云 く年云 於 机站反 3 ż あ對てへ自にふ以兵 12 1X

戦大なは ななれ武 L eg 來し は 共 8 官 j いな T D2 T 0) 0) 0 其 11 例 11) j 13 仁 中 1/2 自 To から 原 0 n ~ か 5 來 治明 間 ば 15 央 あ 6 因 1-3 宜 左 か 體 15 10 派 13: To ž 73 1: 浍 庭 43 遣 5 つ大 義 派 自れ 3 13 贼 3 E 2 來 T 蓮 で縣 す 云 0) 13 礼 T 鎭 前 3 教 B 勢ふ 500 12 3 を n 匪 に 0) 5 11 0) 8 大 3 のに たのも城に がで、共 成 兵 例 か b 壁 3 を T あ 旅 揆 つねのべ 1= 1= 3 擁 南 3 引 憑 1: 八 大 盜 1 騷 2 旗 0) 動 いつ 3 贼 自 T T T 兵 のた T を 居 < 分 李 は時乾 [i]j あ な 逐 かず b É 22 7 る。人 な降 から 2 2 鎭 征 成 たな 語 T 更 Far な 廻 撫 仪 張 0) 学 慶 民 0) 戰 は 15 L 獻 な體 L 0) は 12 常 0) 3 自 T T 職 50 Par. 200 3 す 備 務 成 居 居 か 3 な Z 5 軍 1= j j 0 2 3 を 200 仓 0 た於 に云 T P 地 有 0) T てご 8 接 5 5 方 8 in 3 2 討 25 仕 場 戰 13 を T 伐 j 省 合 3 To 方 大 を 侵 Î 居 40 2 3 0) カラ に 3 L 5

5 た揆而 ミの云騒 23 L L to T T 3 成ふ動 j 1 变 L は 0 0) 到 T 6 頭 治 0) h 1= To は 乘 11 11 去 あ 1 3 C 空城 3 民 1 ) T 虚 かる 5 逆 10 1 自に 襲 1-江 13 L L T かっ つた。此 て、掠 6 T 之を 各 2 称て 地 さ 信 の敗 Ji 2 2 肚子 12 6 を 2 42 D 防 - 6, 5 御 75 挄 250 の財 す ep 2 産 2 0) 三 臟 1 う無 Z 動 12 い城 -20 \$ 1º 0) :11 3 う背 こまで、一 に持 し込

自詰 75 あ T 1º 3 治 3 所 所團 團 支 の體體近 8 でが來功 3 知 3 あーのし 云 12 つ支た詰 3 以 2 T 那 10 1: カミ -T IÈ 過 0) つは 3 の大 3 幾 0) 0 [mj 373 5 73 階 Ŀ -. IK 13 少 い級 E か 之 を \_ 成っ 10 8 n 0) 向 變 T 官 しの 方 6 謂 吏 つて國 がて 75 11 居ご 1-稅 何 つは La Se を 等 て云 の殖 で民取のそふ あ地 3 利れけ 兵 の為 害 文れ -17 3 共き土 からご にの う人入觀 生も 念 云 が 代 命小 りをあさ のふ外 Nr. 8 りい も政國 の治の代有 體地 りた統方 を組官

\$ to 10 - 0 0 主 0 0 10 5 5 出時 由 p 權 T. は 分 ~ 地 力引 選 來 (= 2 5 を 權 6 其 府 舉 な變て な握 皆 3 心 富 0 1 0 3 更 6.5 來 官 2 代 n 0) す 3 吏 T 政 所 b T 3 20 T 0) あ 3 派 To 6 在 3 2 でるが 式 を B あ遺 者 T 0 T して 8 3 3 は 主 服 央 im 斯 3 有 地 ---權 2 を 從 0) 近 5 2 鎭 方 向 H. で派 H は、其 云 定 0 鎭 差 には無 T 遭 0) 3 L 撫 之 13 す は 地 者 革の 惰て こな か。 無 方 力居 力 To 命惰 式 6 9 60 のなり 11 でも , in (J) 服 0) 都 く 來 を 18 0) 1 -To 從 à To な官 打來 から 3 办 1/2 L 17 並 寸 並 t, 12 刨 を 13 T 3 AL るっと 12 5 1-換 11 t, 目 居 か。 Z Z 2 其 云 す制 支 的 t, 3 自 111 な داد 12 0) 11 -[ 那 實 20 8 か。 服 U 2 专 から あ 0) L 際 6 從 1 ) 下 の無 3 近 T ミはけか代 3 0) 聽 其 3 カミ 者だ皆れら せ 0 0) 督 か でけ地ば は 3 之 官 1111 M. 60 13 もは方到を制撫 (=

な常 うこか 15 100 云 2 除 1-T L 51 5 0) 5 かる 若 地 や放 あ 風 0 に行 方 でる L 5 人 T あ \$ 相 3 2, 民 政云 の。當 10 [13] [13] でな E あ强 對 濫 の中 63 ·L を が央 2 て小今政 時 -つの à る目府 10 だ < は 0 0 謀 <u>L</u> + 改權 到 叛 分 底 革 力 論に 大のの方 騒 團 親 12 の直 は理接 L 亂 體 がみ中想 嶽 10 出を央 陷 で周 來、そ るこ 有政あ 寸 3 た府 3 れな かけ 3 3 をがいら L te à 兵 や 派 訪 500 温 う 1. ュ 6 のな 2 11 5 11 準時れ 13 は 備に 12 無

な根彼く 本 此 60 のに r 教 0 改 現 1-E 6 進 L 12 かっ 6 ら歴史か 北 す L 制 愛國 のばる 到 義 de 務 lic 1961 6 TE. をも一種 100 考 に共 さにな 依 和 分に え、從 つ國 て、行 ミし 來る那 辨 へのこのなり T 政 0) 0) さく云 か。百八年 級 顶 く 年來 の の統 语 2 E 10 やを一の頭側政 \_\_\_ 4 C, 業 な 12 一治 5 大 戴夕上 3 は かかのの 114 L 1 ず事情 來 T b な 民 L でり 1· 0 T はの

T 15 非 支 かる 成方 3 は 60 常 配 あ 米 功・に に餘 地 可以 1= す 3 諸 文化 るここが ご云 方 南 就 程 む利 で 貴 47 0) 专 づな て、疑問 あ 17 47 州 0) å. 8 3 進 廣 同 p で之を 西步出 然 j U いは 考 L 來 な 國 5 ^ 比 か 12 8 -0 7 吉林 地 13 t 1 1 5 ----1 方、そ の政 n る。況 17 3 は 12 INPS TATE 2 思 少 於 n 12 心。是 治 n 龍 b 75 T ん父 ば 支那 で治 いっそ 13 江か 地 P 6 方 5 等 3 日 は皆 める か、 財のれに力如だ依 n で生 \_ さ云 3 今 Si 0) ( か 2 1 や豊江 T H 6 T 或 3 in のジ 2 文 は 3. -な な 浙 13) 5 ----那 3 文 地 iI. 西 度 0 6 化方 な度 Ini. 內將 0) 8 500 30 12 15 非 度あの 以 T 治來 をに のれ B T < うな 改 取 進 ば 之な 遙 を差 革つま

5 以 11 T 治 治 T 更 2 L 變 1-T 3 地 な方 で 制 0 度 3 から 1-{= は、種 あ 關 する總 3 勿 h 論 H で 13 本 T あ も封 2 方言 18. する 建 現 712 在 6 0) 就 L 45 T 情 10 て今か

うば籍畫でに困 でのられ命朝 令 75 75 奉 老 土 0 手 ら が時 選 地 長 to い行 化 1, づ 12 を \$ 0) [ii] < 皆 如 でけは か で、そ 樣 1= 朝 6 nn 6, 3 使 に、自 2 廷 3 2 E L B 大の て、各 6 1 は IL 5 10 To れが分 1 總 5 3 吳 反 を 哲 3 省 る篇 元 9) 巡 云 總 ののに 地 3 T 7 で黎位 -す 督 撫 3 總 T 督、巡 nes Name あ 元 8 3 を 洪 抛 2 18 2 1. 雜 3 取 かず 奉 撫 介 を 13 15 圖 2 支那 なご ごが答 言 つ還を ^ 5 やう 3 3 1: B T p 自 0 から に都 省 5 0) Li な 7 權 於督 然 T in 3 0) T j す あ T 廢 先 有 思 11 あ 图 カミ 最止騙 る一个 B 5 3 力 3 縣 n p: 1. 過 8 Hall 13 15 6 地 併 る各 方 撫 2 何 大 困 L Ш 敦 0 [] 先 Ti 難 T T 出 机時 L 15 で命 な 聯 兒 省 b 5 令 块 1 3 こな せ 都 5 p, 1/1 8 つ央取は欧 ~ 13 督 平た政換行府はるけがの ż げの府へはの清やれ藩區 し時

人統るい一方人のる 務 をは ~ 0 3 廉 ~ 8 勢時 矢 8 で、今 云の勢 0 や無 力は 云别発 命 張 3 つか を すっ 黨 9 云 日 -力 T つ利分 8 の中 3 To 2 にな 8 12 用困 手 央 B 其 C 何 0 就か 人黎 政 な 20 73 T を る是 5 府 T カコ 元 T 地 中 あ L 取 洪 3 0 3 方 8 央 12 を 5 3 分 つ命湖 から は 3 政け 困 T 令 北 自 幾 n 令 H 難 か 通 12 5 T H 百 12 5 2 を 6 b 居 職 年 中 8 n 張 n L 動 る務 來 央 拘 叛 202 馮 12 動 かっ を 3 0 政 it 6 を 0) P 其 かし 抛 府 ず、又 惰 T 企 後 璋 3 共 12 處 2 11 0 T かっで 0 < U T かっ 命 0 3 督 1 あ 後 8 5 \_ 合 T 20 3 2 る城 13 つ衆の元 來 并 かる を 云 ^ T 3 8 0 12 相 0 總 Si から す 入 勢 自 T 0 洪 變 督 地 地 - 五岩 京 発 っで 力に然 6 位 巡 j 1 職 12 あ 10 から 0 3 1= 10 が、張 る。近 カネ せ 出 つ勢 行 据 3 6 5 75 來 T U. 11 す で 動 12 頃 7 兵 3 北 T 其 たの 甫 to あ 13 S

倘 總にて にの 地 T 督 勢 6 < 方 派 5 方 遺 あ 巡 11 軍 此 0 2 民 に於 3 6 撫が隊 政支 0) ので は歸 政 n bs を 藩 全 て若 て騒 民 L 官 0 鎭 T 居 L 政 國 あ 13 L 依 る軍 1: 九 方 も慢 2 12 近 然 I 非 を 0) 振 云軍 責 3 [4] 常 其 頃 L 舞ふ事 任 10 0 13 0 T 0 適 迷 1 100 £ て、中 有 總 惑 3 0 け計思 例 な に官 T 8 To 央 な更 官 巡 地 通 懸 0 あ 3. 政 8 3 吏 撫 方 ij ご、民 して で、地 さ を 同 鎖 5 : 府 ( 1 地行 1= 政兵 方 樣 撫 方は ど迷 上權 人 12 すのれ に感 のを 民 73 る 行 る なを 3 資 擁 0 る以 政 る懸 憂け任し事か上 ini 8 其 张 かったに in かるる 0) 8 6 知 in あの無 るみいの注れ軍小 3 な代が意 四隊 ž. さが 殊のく六 す れらり地 るに方し はずに方

in 點 10 は T En は 理 考が 10 义 5 3 3 實 行 T からは L ご、今 出或 來は た宜 H 所 いに か於 かる 支 8 T 知此 那 n 0 0) 四行 民 政 け政 加圖 1: ご書 0) 根もを 中遊 柢 次 夏 0

2 細 12 要 に進 少 8 4 5 す 步 1 皆 方 對 尙 B 3 中 3 B ----針 1 をが . (0 T L 人 本 致 を於や 内かる 自除 4 非 め 3 0 求 T L 0 常 B 8 0) 維 T め 内 T 3 間 新 私 治 12 8 To . 0 P T 云 3 決 支 强 1= の心 5 1: 45 末 ず 那 烈 2 小際 を 3 3 5 15 -竸 j 3 0 去 73 T 道 内 愛 2 合 如 0 6 T 即 1. T 題德 治 嚴 は < ば 3 0 0 1 就 あ To 國 中小成 い人 を 12 間 間 T 2 75 to 央 細 續 民 な題 加 はてけ維 政工が國 題 で へ總 8 れ持府を舉 63 は 心自 T TH 其 ば す すがを 10 0 進 一本な る居るる生 6 ん致 0 5 3 8 t C 支 し統立云 5 小 局 b 73 3 75 行 2 0) 見 いの つ考事 誠 本 考 8 込 以國 業 のが地 12 實 12 \* £ + 維 人 9 以 II 方 (: 15 いで 上 民 73 T本新分 に時じ 0) 13 あ而 ののに居 宜 9 制り るか國際起 8 10 T 3 6 1 は 3 4 適 あ カミ ī 之 re 3 8 0 す 小为

## 四 內治 問題の二

用に千豫のあ算の支 し八算不るに末那 て百を足の於年が が目下最も困難を感じて居 を修正して、歳入を三億〇一 足を生ずるさ云ふこさであ がは、政府の提出案は既に收 がは、政府の提出案は既に收 がは、政府の提出案は既に收 がは、して、歳入を三億〇一 であるけれごも、此は机の上 であるけれごも、此は机の上 はれの上 後財 三收難居 大人が二億九二十五萬餘 田四十六萬餘 田四十六萬餘 田でで 實 圓餘時か千つの 1= 圆黄 で六た問 0 百九十六 一番とし、農出 でなる。 でなる。 でなる。 の題で 十二十六 あ なのずをて八萬三是い方る二は千餘年は のがや低此萬圓の清 み信う九の間で陳朝

しれて合外入るな 額う を L た ば は -13-債 111 かる 3 民 更 三 華 To 支 一て額 千反は 國 にと埋 億 民 山元鷲い合 T --k は 四 年 < 3 せ 7 15 百中東 い餘央 河 t べ策 B 亂 \* 专 **b**. 算 5 萬政南 3 を 0 ---者 案 3 元 府 湖 ٦Ĉ 3 南 年 でが 73 3 63 5 豫 叉 地 3 L 算 6 廣 + あ ^ 旣 地 方 東江 2 0) 歲 15 亢 3" ---方 政 月 7 10 T 地 5 1-政府 西 충 熊 珍 あ は T 1. 方 AL 府の等 で希 無 2 7: 2 借 億 カ5 請 E の齢類 12 す 三百 間 氏 其 0) 6 從 求 0 から 1= L b 歲 T-E 6 來 10 12 0 各 施 入 餘 1 隨 5 支 分 0 拂 擔 儀 + 省 政 T 0 H 3 分 方 餘 あ 华 3 1/1 は 13 かっ 111 T < 萬 6 針る 分 萬 鳕 央 13 元中中の以 11 - 有 亢 税政い居 3 上 To 5 n E 央 1. 12 To 0 を 其 過 い其 T 政 は 0) 7 外 は 3 借 債 支 府 ふ 實 あ 0 外收中 や給 なに所際 金 债入央 l でを のは政 賠 い送 12 12 がて ナこ る金 よ至 埋內 凝 居 償

T 政 得 維 萬 行 統 是 府た 持石 2 \_\_ が餘 焦 L {= し現 例 Ta は 0 L (= 萬 元 T 谷 To to そ削 ^ た時元 3 關 3 地 あ n 減 ば 6 00 豫 7 方 るか 求 し、谷 El の財 不 算 腳 で 政 が ら れす 本 政足 袁 廢 藩 を のあ 狀 2 ----に世 -藩の維れ態 稅 te 收新ば 凱 置 制 To To 20 縣 入 0) 總 あ 整 旋 て如 際 T 70 0) 3 ·理 餘 幾 に此 斷 處 < 73 老 弘 行 分 於の To 補 い文協 をて機 方 L 充 袁 節 を T 1/2 のの政 德 會 政し 73 策 財 央川 に 府 g. 3 63 此 促に政政家 乘 5 其 3 T 狀 依 の府のじいさ re つ統に八て ふい億 0) 13 3 T 差 fi 種 8 Ji. 0 非 す 成 2 .1: 鱼 k -千 入 0) 0) 1/2 完 1i のがど げ 萬 3 3 L 成 5 73 の果 若 10 元 ----4216-1: す せ To 收 斷 13 新 威 5 T 入 12 11 2 見 -計 支 11 财 \* 3 6, 政 T を 積 -T-を 3 政 L 七策 以居 6 -1 ぞ 以 いを を一つ re T 8 ·L 百發

募 屬 8 數 0 5 算 Yell 各 重 は、宣 は 激 集 かっ 1-0 各 兎 6 增 13 少 地 6. \* To か文 統 ь L 5 L 入 3 床 六 (= T を 角 T 不 8 T 從 L 此 八 L 足を 年 は 生 1 來 T T T 0) 八 + 民 0) 0) C 居 居 激 個 艧 T 政 袁 國 る。そ 革 少 增 師 8 府 餘 0) 表 命 租行 in 紫 0) 團 0 1 1 年 萬 \*11 で、支那 苏 AL 15 S \* 12 爲 元 央 T 度 し、江 0) 20 風 73 比 1= 0) 0) 政 をの 不 起 L 12 增 府 な 全 方 蘇 2 輕 あ 達 確 T 算 1-布 12 減 定 醒 1 8 L 18 py 17. 喜 を 宜 L 人 於 政 TS 12 0) 見 T. 桥 0) 編 統 T 35 軍 T 使 萬 事 3 3 は 蘇 居 安 **元**近 カミ 除 莊 6 -世 命 州 る。江 堵 6 あ は 3 いた 0 10 を る。其 革 戰 < 比 > 火 P 命 所 iL 蘇 爭 で なの 國 To 5 岡寧省 3 の為 削 な始 13. つ、増 - • 0 Ł す の爲二十十一 1: 加 华 ---地に 政使南 若き、地 5 個 資 度 末 3 0) 名 审 で政 0) T 時 於 鎭 陸 團 頗 あ 院 Ή E 京 軍て 租 中師 2 0 軍 3 隊 四 0 ž 00 查 部 0 11 金 かの割所最政 實 定 豫 蓝 11

袁た す かれ國 世 13 To のに 3 17 は T 0) 13 凱 あ ご云 幾 凱 支 中 6 \$L 3 8 力 2 ごも、南 倍 內 (1) 0) 那 妥協を T ず け を 7 部 5 0 0) 軍 袁 n 0 餘 下 全 隊 ごも元 世 の兵 京 から 來、袁 計 體 の 二 凱 動 の方 T 73 かっ 3 5 T 世 い機 ので、支に 員 重 來 凯 云 で、又第 ^ 敦 0) C が南 T を養 ふるご、質 2. 設 0) ば 8 0) 革 備を要す Z 方に於 \$. 3 つて で 命 \_ n 壓 の革 迫っ は 派 際 5 ば、英 13 10 置 12 對 T 命を < 10 地 < 抗 兵 大 るこさに n 世 L と云ふこ 方 1 す 13 力 0 て入 安堵 T 生 を蓄 8 1,5 費 カニ じ、其 70 革 12 丈 威 命 72 2 3 0 tt 0 ^ を 力 12 2 5 6 礼 政 0) 爲 2 0) 兵 T 老 是 府 張 結 10 兵 は、備 1 T < 以 なる。そ 動 要 0) 果 居 力 2 J T も黄 す 爲 0) 南 3 室 て、其 ^ 3 兵 (= 方 3 要 0) T カミ 世 軍 し、詰 8 は n C 0 居 疋 失 を 隊 あ 力 13 來 T 1= 南 來 取 解 t る。そ b 73 13 8 京 は し散 6 - n 袁

殊政支に府辨 12 軍 12 くるは < 格 2 12 隊 3 廢 12 L. b 0 n bi 0 て、北 方 Z 0 解 减 置 際 T ^ 散 少 1= 'n 居 3 事 支 れ縣 で、袁 3 b 6 8 け 0 \* 15 1= 2 考 譯 n T 0 ず 30 10 に、藩 へて 10 威 13 其 -H 實 T 73 8 2 財 カ 2 h 渡 地 から 0 B も、南 T 政 かっ 12 L 頁 本 到 6 駐 居 Ŀ 12 0 底 政 屯 る。故 い軍 補 其 3 \* 維 かっ ず、そ 6 充 L ~ 0 T 新 0 6.5 an 湖 1. 12° 解 2 0 の財に n 中へ或 散 北 T 政 廷 其 は之が飲 した居 ば、依 も、其 0 を維 央 のた 1= t 革 他 政 8 爲 府 然 持 8 爲 額 處 1-以西 不 0 5 4. L L 得 方 1= を カっ 利 0 0 ら考 て不 幾 北 方 增李 預 益 べか 軍 5 0 12 à 6 JE. 4 8 考 必 かっ T 5 原 當 を ^ 要 確 補 1: から 15 情 0 す な数 5.0 乎 ili τ 充 地 J は 73 FÌ は 6 L 0) かる 2 弘 ż 11 本 15 地 用 13 T -6 6 あでい方 5 つ行 軍解 仁要

あ 論 亞 宜 NJ] かい -깘 伯 12 米 兎 12 3 時 L 治 義 其 反 T 200 0 利 は L'a 維 10 0) の不の對 困 加 0 新 角 根 して、吉 Ŀ 换 難 ^ 7 0) 地 紙 12. 0 固 111 L あ 財 方 滅 1. 幣 西 T To 75 掛 2 政 0 13 外债 南 て、大 あ 兌 發 田 17 は、新 頁 1) T 行 る。支 役 3 0 T T しまっ 債 策 借 行 政 を の義務 說 L 12 で、遺 くら、其 經 財 った 6 12 12 T 12 相 典 5 3 困 T 之ご異 L な 繰 非 關 應 騅 った 其 を T して する क् 9 常 0 1= E 0) 0 日 TI. 73 時 勢 陷 di. 央 爲 本 2 財 使 1-力 央 6 から 資 1-T 害 政 命 森 カミ 15 0 全 大 を 0) を 有 あ I 家 < 阪 つて、吉 \$ 凌 紊 無 禮 13 之 2 T 3. 亂 駄 氏 た。尤 17 を で を かる -1-を + 來 は 來 來 L 公 田 支 8 受 8 T 使 0) L T it 2 3 b < 1: 翩 T 成 n す 13 小 T j 17 あ 3 73 れたざこ つて 云云 ば、そ 6 つた T 3 0) 矢 で 全 基 松 b 3 人 外 張 12 爲 あ 碰 力i 天 が債 p: 9 E 10 3

其

の大命を

に引

いて

が消

3

世

T

各

風

柔

T 云

12

對

に底

政財

のに

叉 新

共 常 8 8° 2° ス < 隨

0) 時 财

國 0 政

1= 0 如

借 天 < 全 8

にがが政

11 外 を 支

で、外

1 用 3 0 T

O) h:

でれつしい市

那 金 產

T 2

5

8

\$

が朝

あの

年 借 To P から 6

か

T 來

貸取出富

つ來

- 0

(P) i)

つで國

3

Sup T

8 居

此 3

0 所 Š 罗 格 大

金あ

0) 3

出 か

5

-2

け狙

で居りなて

70 借 分 金 苦

欵 カミ

瞬

E

銷 3 债 国 次

費 思

1

2 五 居

借

0 H

畵

1 6

中省

出

來

0

T 配

E

10

0 -

Ŧ

百

萬

磅

や際

63

I 凱 10

面 0) 革

to

L 慢

T

T 3 t

國

か 2

6 12 3

12

限

つ分

れ借

10

係

6

75

那

債

場 7 國 8 策 政

0 灭 借 3

價 k 欵 5 結 害 3

ず、五 計

1:

支

限 公

b

L 外 L

上那

國 見

10

信

Z な 國

5 大 F 炊

13

-To

3

8

政外がでし維方てグ

のにのれ無ののし

5

H

本 或 20

60

さは、支

へも當 亂な政に T 9 をい 策 は 結 題 のに 重 0 を 自局 を でねで執 國 其 考 13 知 のい n à T あ 20 0 3 n る到 T -- 危 T か 居 併 但 底 時 は 5 1-と 3 13 L 6 手 L 3 0 . 2 袁 が支國 遠 危 利 來 10 か 急 世 か 那 交 附 8 益 す 聞 今 0). 凱 6 3 13 73 世 けのあ のず ら財 3 へ至 100 ほ 合 政しれ 政 0) 圖 0) < b 13 で、今 府 T カゴ ので n は ば 〈何 兎 列 か せ 論 13 6 域 75 時 以 跡 はに 12 は 考 カミ は 角 n \* T か 支 2 かっ 者 何借 へ是 支 50 12 To 5 那 \*1 3 17) 4 勿 那 な数る酸 0 3 L 2 論 0 で配 12 T で 方 H T 貸 復 金 以 8 法 T F 貨 附 +3-を 宜 T がめに 8 - 0 附 を 30 貨 居 15 取時 處 競 引 L す競 3 着 蓬 3 T つを 背 爭 締 T Is It 1 て凌にがめ薬事 in the を 仁德 から 腹或 5 亂 がやご 增東ら 200 j 11 11 のに止 j 6 加 洋か 此が紊まな中 ご 換 L の支

T つす て尤 す に見や 其 8 込 tn が居 3 5 ば 0 袁 3 てがに れ大 居 は 75 が、併 財 間 世 來 深 12 益女 3 支 無 3 10 政 E 凱 遠 0 K 那 論 疑 相 上 支 の方 13 を L 果 問 違 0) 那 目 # T 0 中 8 0 L T 75 整 0 下を財 央 あ 3 < 集 あ T 60 理 統 立 0 政 8 8 袁 す 尾 權 現 8 一所 T上 かを 12 6 政前 0 出 を 8 大 F 15 0) 來、さ 掉 策 1 1/1 熊 12 け考 若 3 圖 b 兎 がも央 氏 は n カミ < あ ż ~ 3" 成 言 集 0) 統 12 12 施 L 角 T 功 っ權 \_\_ 15 8 3 72 其 政 す 72 政 T 龙 借 5 L 3 通 策 方 永 12 當 欵 6 時 1= 9 -6 針 遠 72 II < b 10 0 5 袁 統 13 0 上 J 73 4 12 To は To 基 2 あ 世 Fac T は B \_\_\_ 2 礎 あ T 3 凱 かいに 全 T E 希 於 居 我の出 8 から 情急 8 齡 13 -立 \* 2 々統 來 此 の時 T な政 5 - 3 つ政財い 真 50 U) 1, 6 0) は To 意 3 務 政 10 6 0 200 朝 威 あ 味 思 0 8 財 P 5 5 力 を 2 整彌 5 (1) 政 25 末 統 う見 T 12 72 3 頓縫 T L 関人つ 年 - t) · 8 をし

一すが政洞 難張 3 75 かの 3 13 無若 < 8 3 央 0 6 カミ 12 方き 近 內兵ふ 南 17 73 あ 集 T 亢 つ針 0 手 京 付 0) 2 老 い準 T 無 12 T to 12 す 定 カミ 入 12 L 力引 to 見 死 n p 8 \* 3 ば、今 Q. で、自 ば、各 かさ h n を 5 では 實 to 73 73 2 は ば 度 所 n 西種 E 5 2 は は 6 無 1 Ľ. 央 太の一た 江. ~ 0 T 其 あ 代 滅 后 改力中 の單 63 第 2 を 重 3 革 1= 長 0) 8 0 1 た速 6 式 南 江 張 け \_\_\_\_\_ さ光 振が 袁 i. ps 緒 着 水 京 巡 動 no 世 で、最に 革 2 帝 k せる 師 to 閱 0 **h**3 凱 退 位 6 命 亂 去 置 3 11 早 減 ment £= 5 就 依 C 時 3 n to 國 いを 動 3 經 然 政 12 10 < 6 8 eg せふ あか て、多 3 上崩 73 6 10 閒 ^ 0 かっ 中に心質 御 あ 丈 す 自 L 3 中 かり L T 6 \* -62 1= 7 統 第 3 5 張 1: 6 威 威 0) \_\_\_ 3 3 使 力」 カ い年 艦 b 統統 思 込 へ 用 間 は は L -- & 0 張 2 中奮 t 8 之 一然だ困たのをの新 た火し

T 5 單か < < は あ部 12 依 す 10 袁 L 13 > 自 3 湖 湖 芸 3 3 {= 分 7 T O 5 3 服 北 北 111-T 0) 云 從 0) の凱 地 1-は 元 T 30 to 勢 問 0) 位 75 T K C を ----力 H 題 犪 The same 3 TL を 種 h 0 0 は 12 抛 湖 長 じて、図 維 撫 地 0 代 黎 飛 2 方 江 赞成 位主 す 表 元 UT 0) にの し、地 を襲 者 込 8 洪 廢 黎 餘沿 がす 會 3 人 h 省 元 計岸 方 3 あ L で、連 かっ 3 を を 洪 13 り、共 10 B 6 T 0) 實 は 翻 j 75 得 無 置 間 命 行 好 背 和 12 [\_ 2 視 か。 題 を 5 1 0) & 國 5 12 3 15 L 其 n 73 せ 物 知も 0) 鉴 3 L 礼 單 12 12 手 3 To れ占 造 T 12 12 3 7 13 111 袁 な領 係 T 8 1 1 0 知 0 < (= 111 いせ から 袁 粘 8 5 央 あ 託 L 6. 凱 結 世神 る。湖 て、黎元 10. 政 11 L 1= 力 3 局 凱 から 府 -T 12 好 ż 存 ど、湖 の北 意 野 L 湖 0 L 够 T 北 兵 在 權 洪 支 0 {= を 餇 0 除 L 北 力地の 技 つ湖 E 8 る民 がて 0 金 方 過 13 北 に力 2 居地 大が去 を カミ T 階に 方 き悉は 棄 n L

う除ね士かにば學 も、元 單ん上に no 費 依 12 0 T 12 T 中な求 2 3 熏 13 生 13 用 來 8 何 て、今 云 染 6 0) 5 r 張 つ心 から à す 思 T JQ. n 袁 さ云 17 53 を ま 3 -想 0) 0 にで 全 1: で P 3 から 手 部 7) 重 清 は 5 1. 3 か F つ世 \_ 13 13 破 朝 分 1-視 6 3 T 金 8 2 12 力壞 6. 13 カラ せ 60 馮 に 13 つか を 23 L 强 5 Si 國 服 急 T 弩 いて 6 3 13 賞 1 璋 、世態 3 0 來 L 1= 0 3 h は す ど、地 ひっか て、自 3 は 末 To 其 清 L 勢 あ 10 處 かっ で、辛 る。詰 9 然 12 方 地 T 2 3 かっ て數 \* 75 地 0 方 12 鎭 方 つ郷 百 5 3 T 恩 撫 0 5 C 所 6 人 T 紳 義 年 收 す 支 73 T 袁 居 6 來 0 入 0 3 3 0 那 世 意 9 浦 維 3 T 10 は で凱見 かっ 近 維 3 3 持 あ R ら、之に は 10 为3 持 凱 つ惰 L 填 問 て此服 知 T 力 To L 75 今 T 居 0 從 6 は つ革 す ず 耳 新 行 あ 12 2 1: 命 E 進 b 3 8 南 5 かっ T 形 0) かっ 傾 0 12 車 L 京 云て盛 式 亂 ど軍け 志 け際 T

困 方は 難 0) 12 10 73 係 を 2 12 朝 0 知 あ 8 0) 1 有 から 樣 兎 \$ 10 で角 に其 さ個 ~ 1 8 的 戾 吸 さ 引 j 力 艺云 で中 ふこ 央に 對 3 す は 餘 3 程 地

L を 0 除 の地 袁 は T 採 雇 3 軍 方 世 云 除 兵 に凱 2 當 2 T 0 3 は 派 0 12 維 皆 直 す 居 6 遣 分 持 接 出 3 0 多 L 圆 T 少地 T 關係 所 からは 3 來 8 出 皆 地 8 あ 8 00 方 あ 來 雇 方 0) た必 L 8 り、英吉 兵 化 あ 要 13 0 8 . 3 か、尤 軍 で、又 であ す 3 は To L. 清 H 隊 軍 3 と一元 朝 n 支那 利 **6** 亞 る。併 ご除 令 3 な のは 0 500 米利 ふことは {~ し立 關 目 ð 徵 如 係 下 年 1= 意 を 何 兵 如 加 幾 かっ の政 L 6 E 制 < 生 萬 長 免 度 治 T L 雇 如 C Z. < て、己 兵 < ימ 防 0 さあ 12 布 義 現 國 禦 n 世 3 12 L 勇 在 3 75 3 カ 5 - 5 兵 L 袁 T 73 E 43 30 U る雇 も、兵 て、 说 備 世 20 To 5 n 50 12 h 500 凱 5 ~ B 云 つ兵 つや 73 0) 士 T ż 3 新 10 3 0 4 2 維 軍 3 -0 制 73 0 2 3 其 3 持 度 此 軍 はに 少

施 0 4 5 兵 5 [\_ 3 H L 15 行 政 カッ 3 隊 從 つ那 5. す 策 9 T 3 云 15 T 支 かいか 12 8 さ、此 3 it 0 罪 軍 那 -'nŝ 服 或 を B に除 3 從 0) 8 0 9 何 5 内に 人 教 1= 狀 程 (= す 時 1= か 1= 地 育 なり 15 3 態 JC) 度 \* 3 兵 2 r \* 五五 つか 12 To 隊 T 若 7 8 於 繫 8 撫 5 -す 15 3 疑 T 20 は < 維 無 す 當 11 1/2 1 决 3 6 は 7 は 3 問 持 賴 3 は ば 此 政 L こは 教 漢 7 L だ望 勿論 100 あ 0) 治 T 育 T 2 けみ 到 5 る。若 教 1: 分 E のは \_\_\_ のか L 底 育 T 0 雕 n あ 居 致 あり 考 T L 中 0) す 3 カコ 5 隊 63 ^ 8 6 叉 あ 10 6 Ł T 8 をご n יכלר 地 更 3 12 -自 0) 6 N 造 雇兵 幾 6 方 1-13 3 由 を募 3 6 \$2 進 地 人 8 0 思 3 集 1. 方 0) h が、皇 出 想 かっ 云 3 3 0 かっ 意 7 帝 來 3 す 教 す La 6 兄 徵 Ī. で 2 6 15 3 育 op 3 支 あ 募 1 \* 兵 75 1,5 in 5 を 5 0) で No. 1 制 云 L. 6 要 13 での つ度 袁 2 0 3 意 3 3 17 あ政 T 世 云 で 11 -T 3 味 H n つ府 200 140 6 凱 3 あ 3 てかい 4 0

隊 局 - 3 Ξ す でのな けは 0 見 3 3 借 も軍 れ現 込 で軍 3 3 甘 欵 心を 7 0 8 J があ除 12 の支 ないご云 が、地方 よっ 軍隊 n 72 重 いて 3 繋ぐ は、殆 6.5 かっ 成 ご云 T Z K 5見 立 精 1- 14 3 2 3 得 立 h 云 つ所 3 關 12 T 2 15 12 Sale 係 云 軍 T 3 J 3 8 隊 を 71 來 3 B ~ Cr 1% 宜 有 を 5 j E 1-To カミ 6 世 この 於 4 依 つ收 知 赏 考 外 L 出 义 つ毎 攬 b 世 T T ~ ps 希 袁 てにし 支 見 來 得 凱 れ政 T 3 世 中袁 6 0 ば 分 那 望 込 央に其 政、袁の は かき 筈 凱 3 0 も集 對の 人 11: 15 カミ > 策 "1= \* 權 す 部 b 1. 13 何 0 が収礎 時 を 下 To T かき 革 0) U 3 さうす 行 4 \* 3 To あ 將 信 る。そ To 3 かず T T 0 薄 水 借 篇 來 3 C 3 T 13. 云 < n 續 て、其 支 欵 艺术 2 1 那 75 地 す (i) 3 To -るガ が 厳 依 袁 11 0 3 3 13 から 3 外纏 を 云 派 个 統 T 12 0 - 軍 結 5 遺 \* のた

本が央礎 を 宜政 ミ 態 0) 極 立 い府 L かっ 統 其 8) て、そ T 0 0 6 T ---考 5 7 To ょ 中 力 n 弱 5 ^ あ 央 b b 1= 5 8 To 依 3 外 政 極 0 は 0) T 12 府 め 2 -To のて 2 T 種 今 財小統の日け は 11 一變 13 政 3 \* 11 か 8 いを 形 T 500 L 5 1 非 L 0) 5 常 15 12 地 分 0 h こ思 11 方 に縮 聯 雕 it 12 邦 制 L 30 小 块 度 13 ば 制 2 3 す 政 な度 のい 6 る府 の變 3 突 日や遷 云 L 2 0 3 云 義 尤 j な期 かる ふ務 8 丈 13 5 い待 30 733 6 生 統 也 處 6 に小 j のじ 程 - 13 國 す せた度 カけ 3 1/2 2 11 < 礼 國 FL ばの 在す LII 0) す 根る中基 0) てな 8

T 威 10 繼 力於 方 續 統 0 T す 袁 3 0) 見 凱 = 11 成 込 込 共 カミ 5 が人途 無 なに ~ i 1 1 財 T 力 6 った 妓 T 懷 10 深 2 以来 遠 T E L は、今 てな 持 地慮 まで 方を 其 の運 0) の人 ら 代政心して 地 を 繋 3 方 全 4. 5 < こし 0 改 3 T

必 清れる T 5 要と 敵 6 6 , 3 朝 から 13. 3 意 4 重 將 L. 3 何 3 をし い來 8 3 13 時 の支那 全く 12 h じ、地 我 \$ あ 6 2 0 de. 以 慢 朝 6 6 12 E 上方 ō 73 廷 水 5 領 あ 0 かさ 10 75 無 p? 73 土 6 で、況 8 流 Z' あ 執 軍 謀 カミ 0) 8. 大 0 立 此 8 あ 2 L 歐 15 縮 12 h て、各 つて、 をも 間 13 の深 小 T 治 es \$ å \* 12 3 家 袁 E 不必 政 出 自 意 犧 ^ k 3 世 利 1 i 李 其 牲 策 6 L 凱 11 は 權 孤章 要 强 0) 地 5 張 3 TE 0 方 方 な大第 L 之 收 若 3 7 0 政 T 0) 領 ...... 5 10 ば あ 義 行 6 如 土 足 猿 P 12 政 0 2 曾 外 3 0 To 6 發 力 財 保有 あ 央 共 12 慧 紀 す D 政 6 政の 籄 3 澤 3 To 8 0 の他 3 · 己 11 で、恐 大 0 平 思 基 散 に・義 和 re 岩 3 3. 對 さし、 面 礎 L を知保覺 t 1 3 聖 を \* \* t j 抗 通 人 央 す 地 得 江 維 物 つし 今 せ 3 T 1-方 ず、大計 12 な持 -T To る。す に於 爲 政 かし 3 6 6 L. 10 治 つや を 了

す 質で立國 れ悪 のか 6 を 決 防 あ 3 3 必 all's 大 3 全 を 兵か 0 外 0) 要 今 方 叉 < あ To 廢 力 英 が日 T 3 11 四 危 73 1-あ L 吉 75 1: 以加 知 + 2 T ば、こて nT も、其 亦 Ŀ 個 < 抗 とか 3 5 T カミ T 支 師 す す 62 深 灭 那 < 居 團 8 侵 る力 > 地 り、日 や五 備 0 6 og. 略 6 ここを あ 5 方 を 本 防 3 12 蒙 3 60 n n 10 部 禦 本 --絕 古 維 事 無 對 持 1= 0 3 個 2 最 3 指 か師 土 出 10 3 かっ 8 12 す を 圑 11 地 T 來 露 西 3 3 の至 必 西 1= 2 づ す T 力 要 > 鳽 Eç 6 は 8 \$ 3 知 11 0 3 力 15 制 3 \* 0 8 6 かっ 用 カミ 4 15 3 かっ 限 宜 を ながあい断 To 63 13 筈 是 がい侵 0 63 17 1t あ 3 0) 0 略 n it 0 實 8 jį 平 た 列 2 73 2 3 ば 如 國 て、決 は ので 他の 3 3 13 那 < 力 ある。支那 n の均 熊 袁世 6 L L た 5 氏 て之 T 已 な 列 L さし ル・現 も、其 T とって 國 勢 1 0 は を 其 75 0 かまて 政れ目亡の御の方だ露は素盛獨 全 6 露 之西 <

し、其 て、十分 位ごす 機關 少を 縣 實 11: 12 ない。元 以 12 二十萬も要 さしては、一 0) 下は の訓練を れば、各省 達 兵 3 二三十名 の支 力で、そ A も差 To は、宗 來郷が村 T 71 支 10 の自治 の巡防 施し、や ili 法 の要慮 郡 75 3 政 L AL 1.1 %) に十数名 西江 を復 ない 府 3 65 ~ 能 F T 兵を軍 する (c) 逍 團 大大 ので Thi 1-IE 1周 安 體 Л 際 0) 3 こごを に、地方 徽福 しない なる は装 2 の憲兵で十 ある。日本 5 0) **[除** 聯隊 長 匪 飾 0) 73 å. の警 廣 IJ. 處 支 1 1 1 賊 13. (= 8 必 て、自 の勃 E 那 か。 -3 過 から Ŧi. 0) 南 0) 備 5 > 分 3" 朝 + 15 る。 を任 社會 撰拔 後に の兵 なの 75 鮮 孤 1,5 to か < 木 組 じても決し 力 して、縣衙 備へて置け T S. 営す 5 織 で、眞 0 0) を二三個 ある。支那も 0 て、大に は、比較 先 組 識 3 0) 11 を T て危 ば、其 處 的 の護 ( 12 地 自 内 3 t 統 -3 治 險 他 馮 衞 置 治 3 團 13 3 11 い本 前 U)

來以の上 2 治 同業 は、之 ふこごを 制 0) T 順官が 益 2 基 13 とは 0 組 利 礎 5 3 は 行 T 合 3 統 さし 吏も 認めて から 趣を は 0) 9 机一力の薄弱さか、関勢の 思 れ組 5 地 る。そ 13 T 具 j 居 方 L' MA 10 な 12 2 5 る。江 3 の利益に同 で中 政 官 の保 て居 2 代策 業 ふこと 蘇浙江 T のを前す 央政 铜制 8 は、自 カミ 横 交通 度な 6 府 情 は なざ n ない。其 0 0) を 70 ごも是も支那 0 を 総 部 1i ごを 基礎を は は、今 時時 救 のや す つしゃい 續 例 濟 3 ~ 不 基 す F カミ 0 うな 袁世 振ごか 111 礎 ば 1: 3 1. 8 ミした 鐵 來 12 商 T 鄉官 15 に己に 0) 道 工業 る。こ 3 0) 3 から 60 (i) it 一時 ふこご位 制度 なら 收 ば、始 あ T 0) 7,5 8 入を根 るも て、そ あ 發達 發 かるあ 政府 る。此の ば、決 85 (= 達 て敷于 0) L L L 來 5 を て、知 (= L T 10 8 5. 維 换 大 T 居 地 3 व्ह 縣 ^ 15 自 方 2

存るが年依のでのね立こ 基小 倍現 T は 7 統 B 賴 2 各 世 一數狀 さ 3 0) 勿 60 省 1 を で -論 VI. す 2 jQ. 年 0). \$ \$ 0) 1: は 寸 方 es 3 To. T 游 -財 獨 5 要 10 3 送 5 12 艺云 する SIL 潮 L 5 政 个 金 15 3 財 T は 0) 0) H 1/2. 檻 さ云 歲 暫 基 政 in 17 12 維 金 2 其 6 は < 礎 を 政 1= 出 \*1 し、成 他 措 全 認 策 3 返 入 100 T n 75 11 1/1 L 1/2 8 契 n 27 35 T 0 は 13 て、其後 尤も てるこ T 調 T 將 3 あ 3 • 税 中央 3 8 和 來 老 叉 す で 13 đ) の少 新 it 到 か 收 を < こ、消 5、此 政 入 得 財の 設 1to 底 は 8 中 府 或 H 外 政 0 から 3 ミ云 債 0) -Po 見 央 n 0) 2 飲 0) う、考 億 基 7 ffs. [13] 種 極 如 100 を 込 政 ( -も、そ 萬そ 依 的 5 < 礎 府 あ 類 8 1= 多 な 3 6 ~ を 0 0 直 信 n 考 0 額 12 -通 17 さ数れ 稅 i, 用 8 は 行 73 ~ 0) 13 1-15 -1-2 例 7 8 T あ 費 喞 税 之 行 t ち 17 依 凌 L 財 用 7 ^ 印 紅 李 政 17 b 3 111 支 T 盤 維 ば 2 要 央 出 ず ば 0) か 維 今 社上 集 13 金 寸 は 煙 持 3 權其 6 T 酒をす 10 -

るの他牧 す 3 迄 L 入 0 0) は 熊 を 便 成 氏 得 法 功 T から To rţì. の計 あ 央 見 畵 2 込 政 1 せ 府 税 つが 3 13 此 0) 13 業 財 En f x 者 稅 政 8 委。 -[5 所 is 外 任 あ得 裕 國 す 税道 2 か 人 13 1--0) 手にって す 産 るこ 税 等 師 ほ こは す海 は 行 \*L 陽 なぎ 政疑 ば 外 6 (1) 今な 債の 擔如 3 - 4 1/1 段 保 以下 彩 To 朝あ 1: 3

現 て境 軍 老 多 Š T は 隊 在 かっ 1 致 6 能 は 居 0) 3 3 已 3 L 數 < 希 L 方 む を 0 齡 To から を 减 T 内 1 あ な 得 Hì th 6 閣 Z" は 3 L 央 1. カミ 中 0) 15 12 3 T 政 執 軍 央 To ij 經府 集 あ 3 費 0) T 權 5 E を 權 居 1 减 老 5 あ 節 73 2 行 it 政 2 減 を て、それ T L 6 n L 大 策 やうさ 今 5 Sal やう 3 13 も、質 0 3 < 熊 す t 3 カ 云 8 際 5 希 L 20 (= 3 75 其 外 T 5 は 75 内 居 5 0) 1-5 竹 6 閣 II 政袁 云 3 1 是 0) ば 軍 策 政 ふ 分 Jî цì 歐 は府 等 の 割 針 央 を にして É 0) 11 N. 1-集 減 6 冷 根 權 相 少 場 11 方行 本 0) す 亦 5 0) To L 新は脈 の 政 3 盾

弱はけ云れ各力差の T 省 To 芝 12 を近 己 p 者 財 0) to 南 i あ支 政 To 3 あ な地方 13 : 3 12 5 る。例 の維 てる To T 持 12 除 3 つが政 ^ を維持 がが維 10 外 ば T h も、支那 東 111 73 なるご、從 L あ 來 ても、廣 II" 來 3. L 1-37 13 T 途 中 省 やら、新 T l) 2 行 から 央 ば 來 來で は 集 西 12 < な 13 0 1 一を維 土 3 6. 權 理 10 3 ごも、從來 か、貴州 エ 2 ~ 職な 地 主義 八个 0) 0) To 0) T カジ T 17 67 肥 圣 あ \$ 200 あ [] [] 持 あ は、まだ其 る。唯地 3 沃 こか、そ 既に {: L 3 にな から、今 な、天 つて、 T 0) て其 各 To 產 ij 全 办 省 AL 3 か 1= の各 0 後 の政 物 j 2 か。 か 就 消 之 i, 6 將 0) 0) 5 (-5,6 於 維 老 省 椒 陝 來 6 Ti 11 L 6. ても て補 西山 0) T ti 持 6. 政 6. 各 連 其 には 0) 助 命 111 省 3 は 獨 助 肅 ps San, は、獨 地 以罷 73 3 來 8) を T 严 知山山 方 ・か

家 革 12 來 P 1-は Th 難 #1 對 矢 命 5 8 省 3 す < 75 72 を 云 2 b - い 補 3 義 革 其 12 助 Ŀ 命 12 13 務 をも 3 L かっ F 各 T 6 T à 行 は 辨 す 例 愛 6 多 か ^ ^ 5 な 少 T 17 ば 本居 17 iT. 3 13 に人。 思 th 省 3 最 帕 民 5 ば 0) 0) 8 地方 ~ 登 73 T A 3 愛 ごか 6 用 あ よ 国 民 る。そ 12 を (V) 6 10 廣 ミ 割 智 外加 63 11 祖文 東 12 211 で支那 ても ごか 3 途 何 かな 之 3 湖 75 3 をれの L 北 い程 統 ごか 了 等 T 0) 痩 --- 厚 T 0) 10 幸 す維 7 0 式 維 T in る持 2 3 この持 國 地

礎永豐叉かざ出 各 < 75 省 0) 如 8 (= 那 於 各 < 省 T 面 々其 1ė は 制の貧 の財 乏 改政な 革 The 3 を支 各 T 持 15 6 省 it 寫 L 1 L てば 11 行 補 ば 财 な政か助ら上うす のさる 加勿 1= ,3n [11] 論 礎 T は、農 13 33 立 を発 時 翠さに、 固に 一 恶 民 政 治 1-にな方 L 8 II 0 T 5 11

T 局な ぬをト從 い支唯那 0 は 50 起 來 1 15 治 To う相 唯 かっ U 政上 當政の あ 13 るった T 農 になしざ 0) 治 ば 6 頁 民 0) 0) 13 行 12 改擔 組 カミ T を 6 5 屆 に革 を織川 6 根 10 < は L から 块 財 だ谷 て、既 對 15 て悪 政 政 3 3 T け居 10 け省 い府 0) 11 T のがれる か。に 最 10 T 己む ő 温 と は 支 を を を ま 形 に ま 那 に 謂 大 對 大共 3 L 13 0) 政 8 5 13 T 3 論 を 農 於ののな 1 1 行 堪が 改 3" て自革 2 yi. つ礎あ 草 8 かる 統治命がの {= は 1 T 0 治 斯 於 1: は 居 1 | 1 農 12 來 3 を義質 T 0 飽 3 比の 3 73 空 す で、共 0 は如 の預 さ云 10 文 れ政何 5 3 額 擔 求 6 府の弊がは、決を意政大決 0) ば、府 85 0 5 个 17 % 外 3 13 1/2 方 L # 味 は 17 13 T T 8 夺 T 礼多 は S 1,5 無 15 2 П 0) I は D 支 T < 3 10 < 1s 雜 Ta ż 於 結は T 75 i, 秘

れ今つ發は族常ふ つなを日云 に収重入 農を て狭 施 本 事 支 い行 でや し民 農 の實 ( O 配所 は L 民 T で、一 新てはそ課上預割 3 T れ解な擔 合 n か 新 のは非 T É 5 常 1= E To あ L L 居 六 農 二は度 10 6 9 -6 民 12 T 8 10 甚 でて、五 から 居 間 + の幸 T 騒 為 藩 預 L ほ 2 15 擔 地 擾 に、人 12 い餘 \$ 擔 も 所 程 あ は をの 8 實 有價 あ民 のは 農 2 3 て、各 際 は つ格 つので 六 尺 はにて毅 た負あ 公 0) 减 斷 居物 け擔る四 割 A 少 然 民 るのれがそ 2 したふ 合 ご大れ ( 0) n たる 13 3 價 ら好がの改 1-カミ 3 其 減 各 い大 13 25 で革 名 500 後 じ 藩 の所 あに 社 海たを割外地廢合 で さっ依 が隨 B 3 六 元 72 安全 に増 分 な加賀租し、で民のフす易改多農四 ふ 日 T 世 本 郡 族 てるが正數民 公 に漸ののはさにや政 た來 た從々時貴非云依

すを如ご接ふ情行得膨 b eg 2 3 1 かき < 0 張 官若 人 5 す 異傾年 を南 to 8 吏 L 民 か 2 古 々 見 戰 立 支 の革 て、各 械 の政 が増 3 た爭 T 頁 權 あ加け 云 の生命 分 分 命 活の 擔 を藩 っし th 來 が 握 12 3 T 500 日所 收級な 減っ云 態に の行 Š 清以 が於 ずてふ が官 でく TE. T 單比 专 以て ベ居 やあ 或 横吏 割 0) ま従り來 きっちな 三人 る。今 は 合 實 去 期 す 2 に金 で問 て民 -.. 0 件階 6 日 較 銀 00 切政は級のの 0 3 べの 間財 民つの平治 備 を、支 て比 は政 政て 間 民のは廢廢那は價 年: は 的組 1= すすに図 2 のは無 頁 謂 財 に織て るべ於民變 (= 4) 3 なを 陋 政 居 -T 0) idei 歳に \$ は、資 3 0 2 -6 か計順 を 近 て變 jD, 6 5 8 0) 0 質 其し P. 111 考 4 \*L は 1: 1: .1: T 5 來 13 ど年 1-0) ~ [1] 從前でない 削 し、土 义 於 か収機 は R つ關 少 1 6 T T をのも 8 の族 L K T 少 官 強 T To < v 1 3 L 0) IÈ 立事て 更断判ふれ直

要たつ 趣 は 5 3 3 13 其 支 7 12 T 職 斷 は 小的 机机 あの居組 業 0) 13 T のつでる織でて間 t = 3 B たあ組のあ 8 政 居 12 0) 治實 る 織 も 9 る、さ 懸 今 -[3 す のはかでの官 5 17 あ H 加加 らあが更 る。北 根其 5 To 離 ば 本の革 5 L 支格 る政 n 人 那 的方命 此 治 T 1: 那 改かのの上民官境 のに厚 希 ら際如にさ 更 || 民 良 こ考にきものは が政てな 3 へ共組め間單 は 0) d) 8 50 T 0 織っに につ 大 實收 て商政 T 我組 6 な r n 際入 12 こ々識 は官 賣 府 其 2 1 T 0 のは を到東 .1: の弊 民官 0) To 支一底この收境 10 爲 害の更 に那 變 立人所入目 は 預 が る。そ 憲 民 T 革 す 調 业 (= 天 擔 0 大 命 A る政ミコに居子はら -治兩 ğ 民 5 ン自 3 U) T の言 の方 0 プロ 8 命.じ務 13 成 4 本ふ 基のラのの The \_ 礎 死 ド牧がご [] 功 12 1= 30 3 が命ル 入政政机报 3 2 望 れが成をのを 於 務 12 % んか必立握や圖をご

つうか.獨 持ち吏 治つふ 6 T {= 立 智 T 100 は 3 接人 此 し行 L かって 居 8 支 たの 民 3 T は宜 3 6 か那 (3) を 弊 ż 13 E3 1311 6 す is 政 6 盡 3 8 直 3 際 3 云 接 to ば内 政 限 11 に改數 12 治 s 15 原 3 1. に統 革 百 於 を 9 ] < \$ 行 こは 73 72 治 す 年て 大 3 3 3 < す 8 來 民 Si 3 12 6 n ば、人 為 到 75 73 8 100 の政 T に丁出 ė 3 官に 3 領 は 土は 民の人 對 土 其 かっ カミ 吏 で日 出 2 6 度 來 6 \* のあ本 民 人て相 知頁 來 75 有领 5 れ増は 民細 當 土 3 L-S 2 其 0 力 カッ 3 カコ 9 T 6 減の 隅 大 2 のな領 7 ど吉 統 思 C 知間點 土 あ かっ 3 6 ふ各治 る。支隅 2 5 まで n 1 3 謂 3 省 者 コでン改 n 10 はか 是 -6 2 ふ那 \* 制 25 t L れつずべので 限 各 き各行 T 1/2 がラの かいいも 财官 出ド行形省屆 あ政大 吏 來 国 T は 政 N 4.5 C て、官 からく 谷 12 3 至 あ をい 直 挟やる々政云行の

73 3 叉 支 那 0 全。 體 かっ 5 通 C T

つせ戶て 鼓 5 肥た 沃 徑 2 爲 てて内見 1= 海 3 n 發 居 10 で 路 s 12 ご、若 L 達 る。其 が其 内て難 3 13 を \$ 5 居い T を ديا 叉 間 60 來 圖 結 3 L [ii] 2 0 中て 果 3 者 \$ C 盆 央 來 edy. た例 3 F 3 さ が 海 P 地 {C 0 ~ T ろふ では L j 低 山居 1. 1 本 65 73 0) は 3 T か 利 13 地 脈 8 民 -己つ用地間のおりかられ る劑 支 cz 0) 那 かの 3 5 徳や 1= to なち 3 が交 簇 1= 5 得 t, 歐 \_\_\_ 通 が. 思 0 傾 交がずば、羅 15 曼 あ 路 は to 6 2 11 O) 13 I 通 に成 莊 T 3 E 0 12 來 發も は 久 \* は 於 L ナニ 2 8 歐 展知 つ皆 72 L 0 用 非 T 平 n 羅 をれ 支 T 73 岩 は日 坦 6 Ln. カっ 那 Ì. T 8 に地 本 To 5 0) かっ 業 天 0 不中のな 八 て那 9 5 E の然 便海若い 方 j 0) 輸入 制 あ 進 處 のに目き {C な る從 步 不 土 本 處 分 ミ、來の 限 8 ^ す \* 便 地 派 カミ 10 か。 出 i 5 6 £ 6 於 H 來 L 本 Z. 打 亦 8 T 1: T 地 にの勝瘠瀬へ各

治がか以交いに本 T .15 通 國 物 0) L 111 に、眞 土產 12 不 重 T < 本 3 便 要 近 1= 0) を 化 To は な 渡 成の中發 13 化 12 糸 1 云 To 輸 1) 2 0) 爲 達 10 な に交き出受各世品 1 T T C 及 な 業 T つが 8 < 2 藩 12 -[3 か 1= てら競達 企 N 8 力"何 15 6 損 其 3 3 米 B を 工物 +3-す 3 失 0) が程 0) 本 す ず 地 3 To 3 4 德 0) 貿 T るこ Hh. 物 谷 償 Ji JII 發易 之 す j 產 地 家 は ा । 達 かる 0) から 3 3 ż 方の 10 ん於代 を 開產 -1-生 副 て、谷 な 12 L 5 1-111 外 3 it l 13 ず 興 業 底 1 T 3 8 貿 以た北北 る基 々物 て、今 つて 6 h 居 INE IIII 易 13 綿 -つに h 0) 1 8 礎 布 1-8 產 興 た。其 は、幸 10 重た H 此 かま 8 11: H 0) 1 0 績 あ全産 本 發 T 0) C b 13 利 崩 達 外 12 隨 業 2 或 業 -60 殊 な 芽 1: - 5 は を 1-總 b T がが般發 500 此圖 H T 生 1= 爲 に達 0) 1 水 人 糸 つ於 に産 L F. T 0) T. から 8 明)出 15 工其狭的日發

への あ て て は る 發 立す 隨 のの困來 結 T T 難 居 達 だ局 2 殖 濡 歐 達 は -民 近 3 世 2 手 羅 63 たで巴 云 は 界 3 地 7: 1 1 23 qg L 5 0) 0) 粟 To は で、毛 て、今 -[ \_ 版 經 r 6 業 何 5 あ ん濟 1 3 < 3 處 搁 7 が、経済行 るむ世 8 ンチ 沙鱼为了 P 1= 業 0) 常 段 5 殖 刨 友殖 民 Ŀ T h 10 75 ス すり 民 も、濡 #4 復 地 地 0 P タ 温手で米 原 する 民 り方 新 な 製 は 地 天則 發 つ來 0) 米ミが利同成 で、富 兒 1: T 産に 0) 11 72 粟 0) 達 の 居 入 熟 力 盛 な To のつ を 加 店 12 毛 に、政治 J.m 地 T 捌 するご、大 老 h 1) 皮 0) 來む獨る如立 (= 增 13 は 13 13 矢 L 地 進 頃 から 50 1) 三姓 ĬĹ. T 3 < 0) 1: L 12 T 0) L Œ 义 得 殖 E P 1= 9 0) 8 うな 1= 儲 糖 T 5 3 民 ~ th 製 始 か 13 殖 3 近 業 泛 8 111 め 8 -E 利 5 かっな i, 2 地 T -はのいの こ が が 減 i. 3 41 1. 礼工 75 天出た業は出獨じ考も 700 し羅

交流國道日にるのに物に 高產 73 現 0 結 L を使 汽はは T 75 T 果 T へな T 如 L 12 方 ば絹代支 6 何 T 業 貴 L か 基 3 T 10 來 で無 0) 族 得 6 3 あ かっ 6 12 進 3 6 取 る入脈 る。廣 った 交通 0 步 平 8 寄 患 の價 eli T 民 3 せあ 大 時 不 あ to 3 3 3 3 る。支 3 73 代 便 平 云 0 3 ž 0 8 民 生 Z 3 產 L 那 3 沃 = 0) 活 -3 25 諺 T 野 ので進 0 3 譯 2 な得 步 者 12 B 0 P 0 階 10 T 3 あ ^ で、近 間 うそ 級 15 な 用 8 8 を、黄 73 n 10 2 6.5 す j ど、支那 如 南 3 世 10 大 T か 3 代に < 河 8 違 文 差 E 來 6 用 か つ明がたたの無此 南 楊 17 漸 To 寸 5 子のれた k 3 12 制 Fre 江 如 12 所 眞 いの 11: 譯 2. < 3 6 办5 成 P I 活 業 To 交 岩 あ (J 0'5 業 0) な 0) る。支 通 し是 來 \* h 意 に製 狀 < 3 73 9 能 75 HI 態 义 3 達 n 8 大 便 那 をそ で 20 から 8 加 利 からは T 蓝 廉 難 無 從 \$3 TZ 鐵今 \_ 73 來及價い限來

如一て生氣利 云洋 3 活 候 用 のミ 3 領 天 產 ご云 L T 較 8 0 6 調 3 物 温 產 非 度 衣 常 品 服 を 30 な 物 3 73 云 8 To 10 10 10 l, 6 で 大 用 天 溪 貫 用 0) から あ 3 ぶータの 金を ねる b L は 產 谷 羅 兎 務 て、そ 0 巴 1 果 物 毛 急 To 費 め かる の義 る。斯 や皮 n T 非 流 10 宴 7 遠 常 p: 業 方 す 0) 車 會 爲 贅 物 あ 3 T 3 1-0) 0) 題 加云 {= 澤 to 8 To 天 8 幾 13 致 i 產 廣 あ 3 3 東 P -T-3 す 生 物 0 でか用 金 生 云 L 3 を 0 T 5 あ 75 を費 るべ 活 荔 6 0 自 1,5 J Ze . 3 8 13 方 由 枝 FI To すご 管まう 本の ど。又 のい も、直 0) 12 法 10 からすご 3 山 は 使 2 海 遠 か 共 道 支 かは 用 隷 或 產 物 5 6 3 0) 全 0 L を は 云 誇 艾 < 多 矢張 T 棗 物 0) 豪 致 珠 in り那 違 8 6 ふっと E 2 皆 あ す 0 -6 0) 3 < b 礼 13 To 义 官 か 遠 13 あ 3 Lar 云 あ務練 n 3 150 T 南ふの るめのに 18 活 3

要 流 賣問る工洲居 は致 す 0) 權 は者 業 2 1= 寸 0) 3 - \* なで ご於て 8 1= 種 点け蘇 得 いあ な のて農居 手工 關 天 3 へる杭 莫 8 8 カニ 產 17 ば 價 0) るや IIII ìÈ 用 0) 族 12 格 絹 か 脚 合 階 を Sale 恂 織 1/2 3 2 富 級 10 造 6 地 比 3 物 なる形組 ご、從 は、皆 0) 發 度 方 較 E 幾 130 達 は 0) L 平 ·T· 來專 當 L を織 或 制] T 氣 年 す 12 交 变 成 る T 新提 To 來 3 こな ご 通云が し、北 0 階 南 物 3 着 高 2 級 ご、非 な T 業だ て江 To 0 ·i. 便 價 京 の人 Can 居 かっか T -利 13 (= は 常 3 發 居 手 居 3 7 南 0) 幾 (= 3 達 生 2 か か .[ る地 1. 需 差 6 は L 0) 6 3 13 皇 カラ 要 かっから 云 T 0) で、眞 E を族はか一 L 之に あ (= C 3 か 一 應 15 . 3 勛 in T 0) 成 6 ず 近 種 からかっ 1= 族的生 居 官 0) (i) 3 であ 5、其 ら、滿 < る更制 工的 爲 產 0 のか織にでち物價 業 額 る。シン 產 话の 活 T. T 8 地 地 3 發 đ 支 11 に年 の格 大 那 5 る那 3 來 果 100 13 で繭に

はでの必 73 3 から to 珍 天 輸 要 ご、是 高 5 災 出 を 11 ば、農 6 係 價 國 L 3 入 8 H は 5 0 (= 1-1-< か 認 全 it 民 無 13 は 13 饑 め 1= の細 0 < n 6 輸 62 饉 63 放 T 盲 20 時 加出 例 3 0 居 の活 il 6 1= eg L 1= か手 8 ては 0) 今 於 5 75 なが加 办言 遙 12 度 政日 T いっあ 減 2 かっ しゃ ご云居 3 策 のは T 2 nEn 哎 三、共 保 6 B 6 大 ij あ 留 5 は 5 in 3 農 3 五三 ここを原 が、管内 す つな 2 L 業 いは それか居 來る 其 て、四 12 本 岩 海 に依 ふ考 す傾 位 0) 論 る。創 3 L 1-を 6 0 To 交通 つへで は 則 全 穀 經 支 b 確 0) 1= 國 物 5 U -細 あ にの各 を民 5 2 民 0 て、そ 應輸 地 脫 0) 0) 世 0) 1: 用 出方官 0 L 所 11 3 0) 保 n 13 L 難 三 ぎ 勿 放 1 1 護 カュ T T 水水 から いを 0) 8 6 1-2 矢 細 す 其 の数 2 13 114 れ民 張 5 0 行つ楽はの 5 -地 te 穀 す た外生製 方 T 3

の弊見英あ爲來をがの生 込 吉 10 3 す増 牛 は 2 勿 T Z 利 る加に程 活防 から てがぎ無の非 れ論 大度支 す 5 幾 3 來向得い工 常 に經 倫業に使濟ら かかが Ŀ 15 13 の多 役上: 63 敦 6 か 無上 -2 2 の發數 3 0 -< な n a T ばれる貧 達の 般 がで民の細 3 5 生 につ其 際民 職 云 活 T. あ窟 ての 爲 らをにを T. 30 程 業 10 10 のエラ形生教 ミ大度の TI じ清し 75 の發 網官 がつ 70 b 8 全 たたす T 3 向達帛納 の多る 收 變 8 發 \_[: ご綿 革の云布 で數さ容 達 0 3 云 5 を爲 等 す 經 あ 0) 3 -3 の 族 3 失 れ 來 1= 8 支 3 業 -3 害 2 す 製 那 省 3 人際 L 3 產 云 出品活 To がは間 1= む 考 I. も分 出 人 8 5 0 35 T 3 日來數業民 3 16 農 3 始ににがの Ť. 民四 少 は す は起救 Say 8 か、ごく 業 5 3 5 救い限 つ濟がる い濟のりたも發 農 て民ふのでがが出達 5

0 10 は 今 H {= 於 T は 穀 物 輸 115 0)

のし機像にしるこ沃農 つが止 T -3 土 業 12 居 3 豫 をが 結 のし 3 ま 3 に期 控 2 民 發て で補 居 13 せ え 達 E 詰 3 11: 洲 6 5 T L 生 15 題 T 居 ず かの地 5 3 8 3 つ産方 輸 2 to 12 3 3 立 耕 [] 放 た額 に出の國 益 T 々所は於をでは 地 本 する L あ 穀 生 の幾 T 10 は ふす 1/2 產 十大な 3 华勿 は t 춫 n 3 云 が 力物 倍 52 か・既 輸制 地 12 叉 のでのを 111 限 つに カミ ----た江をが瘠 農増あ増輸 0 出時南解 ど 重 つ加 あ す代地 3 てを T 10 放 15 に要 0 方 來 そ 來 2 t す ける 12 12 \_ b 12 8 す 3 in Ill 3 8 社 T こか 於 き、其 7-8 と 問 をのが て、幽 6 で又居 には To B 題 省 支 3 15 幾 0) E あ 鐵 0 是 財 3 道 つ倍が産那 3 13 あ 斯 I 华 源 T ての海 額 0) から 8 j 0) は か産外 to 411 他 從 ら 額 輸 激 式 3 1= は思 を出物 來 は 莫 遙 3 0) 如 交 殆 今増をす 大 何 に支 13 風 なに異那 ご 川加する さいに通

云 世 爲 3 5 75 1= 17 1/2 8 H 2 何 0) n 時 T 0 は ばな ż 其 必要を生 矢 73 0) 張 5 6 發 b 困 世 -を じて 界 とで す。求 0 8 大勢 來 あ 2 る。要す 云 5 75 T 12 3 6 あ 10 從 15 つて、從來 るに 谷 6 3 うご思 6 支那 あ 1= 於 8 のの方將 まい、是 2 T 8 金|-來 其 8 0 等 の収入 全然 財政 6-1-此の 分 0) 的战 に不 3 革 考足 3 量の

改だ制て其云 T 革 あ 出 度 0 旣 に計 6 0) 來 0 他 5 査 ~ 改 に於 20 高を 本 à 革 見 T T 12 を も種々 は 得 込 500 あ L る。今日 て、今日 て、着 + 度 显 手する 衡 \_ 困 でな 制度 でも 難 12 天 至る 73 0 3 1, 幣 間 不完 云ふこ \* やう 題が -制 ご、例 0 T まだ十分 全 T 改 あ るので 15 3 あ 革 T 2 3 10 を こぎそれ 云 な 企 から 是が でに行 ^ つて 圖 あ 12 L 2 £ 专 縦 T は T 海 か。 隨 し愈 居 れ清 [] 10 分 72 3 谷 [村 12 it r 0 货 Ŀ ifi 難 れの時 は なここ 場 3 海 幣 は カョ 货 12 制 6 6 [] 0) 度 於 \* 他欠

結局之は五のに支那 T 3 那 .n は 15 に於 B 去 T 各 Į, s 3 い。支 居 R を 0 て更 時代 った の紙 73 8 書一制 那 は 20 Z 量 3 より に於 n 1= かる 衡を 0 破 比 人 維 治 カミ か 新 行 7 T 度 商 難 日 b 15 な點 は 其 を業 の統 0 は 本 H 3 Ŀ 15 0) 斷 11 70 T n 10 も失機り は、日 て居 の習 12 内 か 行 到 12 して、其 が、開 從 部 15 T 3 慣か らして、全 老 つの商 本 6 り、又時ご 居 所 改 は る。之を ねこと 相 ら來 商 業 の不 政治 同 場 業 0 \_\_\_ DS. た相 一くそれ して 統一す であ T 上 盛 便 1: で、意 i, 0 h 10 0) 13 根 3 習 T 切 異 は 2 外 2 を改 あ 各 12 から 慣 b To 柢 に困 3 T 300 拔 ので、徳 多 は あ か 12 3 あ lt 丰 < 其 異 難 Ä る事であ 5 9 るより 0 111 してしまった。文 あ 2 13 到 た銅 ない は、日 た相 5 淵 川 \$ ここは、從 8 3 時代 源 所 が、本良 鏠 らう。併 17 異 10 用 から法 であ n 8 0 は 2 行 谷 2 < Æ は 相 來 2 は 來 あ 3 瀋 違 6 L 0

同題のこ

へ業れ圖用孔しに方造省 12 利針 L 12 機の つの鏡 T 會 たあは弊 益 か \_ 2 なる殆害 老 6 時 3 ば 得出れ 流 L 算 3 ら銀 E" 11 支 行 跡 あ るたに行 は ば T ち 那 をを つや 10 私 0) 7) 11 常人等立絶た う T へた T 17 13 銅 をも 10 は 0) 0 たっと 13 33 の元 銳 商 > it 貨 50 での te や政 敏 業 古 確 でがは質れもを無 あ 鑄 す あ久或なだ其 圖制 3 造 つし 兒 か 0 2 限 To う は ľ, 治: たに勿 あ 13 除換 T < (m 3 0) 論 方ふ 言 制財 果 從 度政市 で 去 造 經 を省 銅 濟 來 2 1/2 の 場 L 改 1= 亢 T 1: 0) 行 T 1= 過 つド 3 銅 從 制 革 0 5 のつがえ を 元剩 來 便 鏠 12 1 で無た困度決がのの利 あい代難量行充 為 1 1 で顔 L 滿 (= 錢 b b d) 0) b T ĭij こか に 3 な 0) L 1 ..... い統中で \$ 場 13 -[3 は İ 從 作 か・一ル 10 換官 to に來 攪 0) 吏 to 6 6 0) 信の観際の製各革 さ簡 知も

い見は財なを元肥は天云に日 0) \$ 限 津 い鑄 -造 時 す 5 ^ 思 73 -四 行 3 T せ 3 n 1 2 17 ( 11 To がれこ 逆 市 E - C 於 止 8 1= 6 8 用 T h 8 が、兌 で料叉喜 で政 さ府 通 6 新ん り換 うど用れ 5 To し人し 15 た制 いいを T 民 厚 位度 き い そ 貨利 でが制 れ幣用 あ旨度のご くが間云でにす 3 是行正のふ例對る し収やへす傾 はは 引う ばるき 必礼 < て行のな上 - hs ず -紙 は關 海 種あ C 幣 れ係 3 でのる 8 相唯 かるは 13 通 Fin 通 へ官 用場商 難 な行 す 吏 にす を業 しれのな る生上 以 ば私 6 一 ぜ の 革て 既腹口 圓 で硬 四 門 は貨にをごがら慣

中政 のと ル 集 。是は袁世 L 權 本 主 6 < 義 矢 T の張 矢 凯張 政り h 治 政 から や地 中 治 方 央の 1 分集根 -權權本 8 或 で生き や義 ----は つの致 て財す 装 行政る : 0 < 人方云で 法ふあ がもつ かなので、かないなり す 成日 2 功の す所 1= が近るで

たにのや如依ナク つホて \$ て 根 オ 同 じ 落着に至る者を思 から覆へすでなければ必ず自然の必要上我々が考へのやうな豪傑が出て、そうして政治の根本を其の天才ここであって、若し非常な天才即ち佛蘭西の革命の時 4 西のの

## Æ, 内治問題の三

0

## 政 治上の 德義 及び 國是

して居り、又或るもの り一段進歩した思想 を考へ、之れを清朝を もつ 交早 比に 較 關 しては熊 片的 堪 治問題の ~ 6 付 利 るやうに n 氏 jQ, のの想を年氏のの施はなのの P を爲 うな し、難義なる し方のの政施 求 治政 る交渉関 方較針 75 に時居 範囲では、 べ發て表 9 起らないや も退歩に傾 見 1= のは其のに、或 至 3 間 は、断じ やうに の支那 0 3 成る 獨い時立ての 8 0) T 努 ~ を居方は政 く懸案を あ 的 妨 げず、且 T も、外

101

論を表で電 さの氏治 て講 共 ぜ 0) 0 は 迎信 ず 盛 10 8 考 之 所 險 \_\_\_\_\_ ^ 0 To かの女 h をはは外 につる擴 は T 0) 更 缒 13 は 2 張 つ利 言 1= 國 1 道 迎 四 商 外 T 權 つ關 せ 10 T 鏣 其 [11] 交 171 か。 T L h L X ら、其 ごす て、其 其 收 居 T 0 t 治 13 他 論 8 支 b 1 3 を 5 清政 困 總 ので 1 六 那 爺 あ朝 質 治 言 七 難 T 1-150 13 カりり の間て は投 3 10 0) T 關 權 を一 末 題 居 我 登 言 係 3 つ年 12 b 0 す T 义 に雑 手 計 は 3 居 を を 交 1 1 Hi 入 6 10 各 3 3 ず、父 央集 通 得 は、其 文 云 分 は せ < C 實 0 The J: 200 T 8 3 處 意 域 適 清 0) 生 業 朝限 體に 411. [1] 論 1/1 13 見 す す す 0 であ n 方 り、外 刨 面 [13] 73 8 3 0 3 t, <u></u> ば所 針 P 3 を收經 営る利 13° 登 鐵 政 針 維 L #5K. 0 73 持 Z L U) 道 府 利 就 -6 S 投 航 10 は 法 權 T 12 入 路 國 を [11] 所 は 1-8 B Tz > 那 民 彼 就 b 收 0) 能

は 設 方て 間は 財 TS A ~ 最 乏 來 題 政 支 置 3 13 8 L 0) 那 L 見 T Yar. 居 危 い窮に T 込 内程あい 1 8 際 迫 取 嚴 6 60 知 袁 途 00 3 10 を 2 重 立 12 を 云 世 於感 T 12 はみ 6 10 は之 13 ふ凱 TU 三ん 卽 あ 15 2 て非 13 6 ののつ外 n 5 かっ 支 居 常 は政た國 を す T 寧 府 0 3 5 監 13 10 今 領 ろ 不 T 卽 E 0 督 進 ベ現革 あ 交 土 得 5 L to 支 在 命 步 熊 3 涉 を 策 8 Z° を防な 强 希 政黨 3 5 To 云 齡 れ滋 護 -3 其 0 T つ内 でくす 云 3 T 閣 2 袖 今 で 6 0) 3 當 4 13 П 兵 考 1= T あ 識 於 宜 500 此 6 力 2 73 は 63 か カゴ T いかの 手 8 T あ を擴 尤 幾 無 支 6 外 2 那 6 L 大 5 交 0) 12 T 此 問 义 併 等 T か。 か 15 0 管 物た 新 は冷 題 8 經 op 0 故同 袁 淡殊 3 然 5 2 行 0 芝 意 政 12 に云の 73 れ政行持 見 府 傾領 为人 現 は 區 於李ののい土の材在實を

是 5 1: 0 改 0 0) 3 國 勃 Œ 政れ 當 < 3 力 興 0) 治 は 香飛 を 竹の ---12 權 -點 充 來 ---部 0 10 13 實 だ L 10 定 論 n 学 3 を 13 者 H T 3 0 復 5 2 T 2 完 基 方針 は 3 ~ かっ to 12 手 T 世 5 成 礎 6 6 後 岩 0) は 餘 1= 6 L を 廻 かっ 0.5 倉 此 13 T 年 奥 3 か < 3 L を 質 2 \_\_\_ 10 0) ^ 3 3 か 0 つ等擧 在 歲 12 剪 L 大 す 8 1: 3 月 家 0 久 T g. L 0) は 0 T 老 12 内 8 0 保 j To H 列 To 隱 此 屈 0) 治 3 10 3 10 清 歐 可以 時 辱 か 1-其 0 入戦 米 L 10 T 力 木 1: 0 を to ż 8 爭 列 T 始 あ 戶不 0 12 T \* 0 國 通 去 8 基 3 山 T 今 で成 0) L 2 3 す か 13 功 注 13 12 60 E 云 3 11 F (= 9 云 0) 13 を 意 ふ J 0 0 3 から 嬴 2 を 7 で H 3 人 3 則 惹 外 12 1, あ 僅 n 方 は を 4 得 方 に傾 悉 2 か 8 かっ 50 覺 なが、今 て針 て、そ 12 H 6 < 2 條 to 0 日<sup>`</sup> T 63 皆 (= い溫支れ間日約本た姑 其 13

で、更 於土折へも愚 12 崩 て困 73 T 2 瓦 居 4 { T 難 2 12 h 起 解 ij 7 2 專 3 を B 題 步 91 12 10 制 1-增 3 U 0) 刨 3 交 所 至 的 B 於 0 L 5 £0 拘 考 跡 策 0) 5 統 T T 9 議 居 ^ 尙 to 集 눞 0) L 6 方 策 ず、尚 也 此 見 論 h 8 權 行 3 を tfi 75 te 旣 0 論 政 其 央 遂 15 1= in 政 をな のれげ今 集 E 策 0 引 H 權 10 1= 儘 13 8 3 P 繼 5 0) 策 言 執 15 あ い問 續 3 3 施 2 6 で題 0) 2 兎 す 政 赏 如 T 3 并 は 方 行 < 居 其 7: T 6 3 0 是 {-清 8 0 政 は こし 100 置 は朝 內 3 6 は 策清 益 是 動 を 0) 0 3 部 を削 て、此 To は 12 末 は。の踏 す 6 0 长 甚 局 あ \* す Æ 襲 1 だ 12 0) 利 12 勢 か 6 75 T 如 ば 益 危 から T 2 朝 支 き な 見 來 To の那 耳 98 n T 謹 12 C 末 情 15 3 1 Te 10 あ L 温 な 財 T 5 年 9 變 3 旣 加政且 化 t Typ

更 針 203 清 朝 0 末 路 Ъ 退步 世 h 8

種ら以生本るので くせ 々あ來れ籍所件居 JQ. 北 J 危 12 里 3 \* かっ 地 0) 3 地 3 5 6 者 1= 方所支 す 12 5 3 > \$ 遠 存 は 於 步 自 を 任 冒 方 共 3 遠 在 て的 論 地 す で 0) 官 方 L の題 U 12 省 1= な 1, 0 -職 針 て人 ミ に 習 から 8 0) 就 を 司あ 情 3  $\equiv$ 居 就 慣 官 < 亦 6 法 す 任 -吏 4. 3 風 吏 < To 朱 3 部 驛 から 俗 地 5 者 立正 -C, 刨 2 E 3 0 15 to から 0 To 0) 0) 熟 風 0 曾 3 許 あ 赴 t, n あ \_ 九 1 困 子 3. 3 から L 教政 支 T Fi 爲 73 ix. 難 固 3 13 里 かい候 13 3 那 11 南 かいい の針 官以徽為に默い出規に件の を 内宗 に慣態 ふ來 定 於 加山 -16 この政れを人な から T 5 京 定 頃 務 な説は いあ は は 9 いての其 已 To め は EU 0 3 從 皆 10 選た知 失 で即 來 T 5 然 縣 數 袖 當 7 0) 官 あ 5 地 日居 赴 落 3 方 3 0) 13 吏 其 袁 3 北 -着任が此 里 に選 0 T 2 7 の生は土が の官明任 を代はの在為地唐地其 か 澄 南に其多任にか宋にの

老安親ご密 73 ふは官 つ者 武分に 1/2 考 0 13 6 0) 共 か T かる 改官 3 E 史 200 n 5 上に嗇居 2 關 革 吏 0) れの政夫 3 係 0) 0) 評 のが事事 筈 3 を方弊 論 6 叉 實 をかで 有 針 害 L 政 で行游 あ 0 西 つに 如 12 あ つ激る T 13 痛 通 は任 のるてきか居。つ論 b 胥 す 75 方自か居から T L 3 吏 つい隨たふて ほ居 針治 5 T あ £ \* たふてごずの所人其 の的今 つ成 任 3 中行 12 F 3 ž 3 E に 政 も で謂民 00 n ね皆 ~3 の此 民鄉 の地 でく T ば質 い精の政學利方あ郷 な債 如がの盆の 8 官 朝 5 35 T 凡 3 最職に事 \* の は 出 1= 2 Till 8 からも 情 用 經 あ す 度 t 13 を 地 か 世 j 3 3 を 10 3 8 方 家 T T 3 12 3 例 熟 官 は 復成て 3 12 なの 言 矢 賟 績縣 知 が 云 此 る土 ^ はしを合ばし、其れた擧等漢其の 5 ふの弊 二 如 5 8 ていげのの土地 ときは 言 こた地時地方が渡 居 順語 つ云の方三にに一り炎も

て年 もを立生 す 的は居 國原 する 2 3 C 决 3 情 則 T 3 是 0 2 傾 3 0 云 5 0 3 T 等 方 改 5 す To 5 か政 相 時 民 は 官 革 3 0 違 te す あ -12 政 明 結 はば 3 1= 3 は 20 5 8 果 あ 斯 地 がが郷 基 かっ -3 旣 3 方 中 0) 極 官 礎 1= の如の かっ U 央 めがに 改 老 T 3 利 政 T 其 革 痺 支 退 府 統の 益 論 T 避で 那 2 3 步 0) 3 一鄉 考の す カコ 0) 8 Ŀ T ~ 1 里 へ 退 8 ~ 0) せ 10 非 如 不の 13 步 やば ぬ中常 8 < 便 利 5 5 0 3 3 一 で央な To 益 7 3 云 民 8 0 權 あ to は 15 2 0 宜 政力 3 代 な ~ やあ て政い 府 E かっ 表 60 3 5 8 治 を握 5 計 6 0 L 8 ど が 宜 T 此 作さ云ナ 形 3 T 5 0 度 5 r 0) あ の中中で 0 は To 仗 德 3 如 央 央あ 方 は 義 尤 3 0 3 3 政政 .3 云 野 實 國心 退 3 府 府 ふ心変論 12 から 各 12 からの 败 12 在 阈 對 專 退 つ地 3 からを 抗制 2 G 3 ての

治 To T 籍 かきで人於 8 德 地 10 62 0) あ 成 カニ T 立. 義 で本あ 3 其 更 政 カミ 3 10 治 つき 久 6 13 選籍 3 0) 12 云 そ 13 Ξ 任 本 0) ば、支 3 h L 5 L 官 籍 te 17 T T 6 カミ 73 吏 は 0 3 認那 出のいの朝 者 官 3 12 來 が方弊 手 1 め 鮮 to 吏 其 75 3 6 到 13 根 が害 1 2 い本宜 3 今 礼底 を To 0 H 共程のい指 T JL 地 11 問 居 和國 ご摘 方 0) 0) 相· 文る政民題 言 從 L 0) 反 明所 治 0) でって 來 官 す で T 政あ 吏 8 0) T 0) 民ご 民 8 治 8 居 0 12 地 國 17. 0 3 13 主 德 T す 位 2 0 た。併 今で 一的憲 義 73 1= ると、 12 な政政が到 通 立 8 E れ政治治敗 底 C 夥 T L 6 2 0) 等 治を で壊自 是 朝 12 T 義 老 货 某 0 É 25 治 は 鮮 63 行 0) 者 今 れ的 計 で 紳 弊 2 T 寸 T 行 h [] は は 3 世 居 政 國 官 63 15 な 其 1= す 界 8 E 民 吏 500 來 10 所 の適 0) 8 依 1/2 は す 4 0) にの閾 L 最のつ政な 明)傾

否 問 かっ 題 3 は維 云 存 持 1-8 3 扩 L す 關 -聯 3 べけ す 3 極 見 込 0) でにがら あ言無ぬ 3 へいの ばの C 支でさ 那結や が 届う う 存此な 立の図 し川は 得治如 る的何 か政に三 得 治 改 なが革 い出し か來て 2 3 8

が此き精た叉云か到依 そ地 T 寫の云神 に度 5 にれ方 17 當 從 は 自 0 0) 0 來 施 To h 日 治 政 數 で 6 を郷 本 8 年 ミ清 ば 曲 方 居 以 を針 T のるか 朝 12 かっ 15 9 武 間 西 ---0 依 6 己 斷 非 洋 根 0 3 ず 8 常 To 0) 年 せ 系 益 3 ご、成 にあ (= 諮 5 to 徒 您 3 各 國 8 13 湿 績 激 2 Li. ご地 立 實 めががにれか 方 此 12 際 3 マ自がずに の者のル治立國於 ず 叉 事 が制で制 憲 力て 多度隙 : 制のい nE < を期行の盛ろ 75 T 楯には根 h 1 つ自に反ん本 15 て治取しさごの之 のつて努なはを す る効 て居める地質 8 此能いったの方行 12 をろ T 然 To 自し 皆 見 2 3 1 あ治て 15 の自 11 1 75 の 見

つ當從 でを上れる支民間訓 1 T 來 L 0 T 徒那 0 に練 T 運 出業 は居 に支支 0) 政 つせ那 食 動 那 しが或 す の人ふを た横 3 德 る經 に途 1= 人 商 9 行 旭 れず 自 to -民 賣 13 7 L 方 8 村は治與に 500 T. To 5 T 一其 L す 自 0) 0 ^ 良 部 能 T T 3 民 治 自 0) 7 10 治落 治力 p 居 1= は 團 あ 13 若 者 かっる 過 却 體 8 た無た者 3" つを n E < 0 T T は 3 いやだな 12 To 官 カッ 5 けい其織 成 12 1) 73 家 吏 3 かのの L 3 族 カジ 云實 To 義 利 To 爲 T 我 言 が 皆 倉 高 情 益 B {pi 皆 渡 2 を本 13 1 必 5 0) てに 5 必 占 To 0 30 要 籄 8 自 省 -32 15 静 め \$ 6 to 際 3 よく 5 を To T 15 利 10 2 が制 成 あ b る養 T 2 用 20 3 この育 L 3 3 居 n あ 献 8 T 5 等 から 8 3 仓 T 自 常生 爲 -6 但 に所 を 食 結 10 治 1= 懐 は 0) 脅 物 0 L \* 之 73 ろ政 2 迫 1= T はは る業 いれ手 冶 2 す 8

な傾 爲 來 1= 1-12 度 來 を 1= た制 舊 3 0) を 施 成 涂 を 傾 度 來 かま To 素藤 行 功 のあ 美局しき法 あ 200 す L 0) つるて、此 L 得が律 13 的たべ 0 にきき其か 3 13 0 33 所い上 惯 日の施 い者 6 のでに E 本 如 行 な å 8 成 破 0 1 3 3 の政 あ 1 治 17. 壤 郡 な 香雅 eg 1 2 12 L D 翠 Š を 12 63 T 併 -15-F 0) T 制 11 0) 5 門 度 挟の徳 13 や徳 L で < た、そこ 養 かう 義 村 0) 誇 あ 自所 治 13. 5 is 3 0) 0) 5 3 in i 要 L Ŀ 自 施 h 然制 治 す た は 為 1-1-3 の成 73 TÌ. 3 ['] (= 少 11 1-築 3 所 T 1/1 Sam 本 行 111 當 3 1) がは少 1-で制 1= 局 かべ至 E Tip. 0) あ П 0) げ 5 つ幾 り本 3 账 米 は AL T 若 其 やの以所 6 特 は 1= もに否 國弊 のは からく カコ 艺 [11] や民 害自 現は 沿 よ 内 T 1) 5 を治 じは から H 云前釀 御 2 はて やれ 本 自 ふ治し をがうて の治

司出吏全 す カジ < 譯驗 = 自 自 5 は 制 3 或 1-1= は 4-失 大 涉 望 & T な す を行も る 4 L つ官 部 方 T ナニ い b カミ 3 で 宜 ではな 15 1) 3 T でる 云 つい 北か 小時 か 0) 6 1/3 cz 0) 法 思 j 習能ん 0) in な 價 をや 100 m が見支 激 TI. な那 ないいに 退 5 か 於 6 步 速 T 的斷 र 11 意 云 數 見 -つ年 て間 を官

よど其善 L To 7: あ 法 \*\*\* 2 結 制 0) T 3 す 備 果 17 度 0) うな る傾 カニ 未 でれ 1= 以 熊完 關 は Car 前 のが頭 す 氏 b ること 地 聲 三動 0 0 あ -法 方は 3 カミ 審 針 0) 起 规 5 でず不同し適 To 判 己に 檢 あ 部 祭 3 て怨法 分 がの成 復 河 職 立. 怨 礼舊 法 務 せ聲官 総を 3 がのて 難す 13 長 暫 11] 起 人 īi] 60 梁時法 り村 啓 行 官 從 15 乏 超政廳 來 獨 あ は官 は 0) L 1/. 途に之 陋 2 73 きは H 是 に兼 を 制寫 M. をに一憲以已國 机等 此務改 E' 11 のせ良 I) 支 方し整 てにの 那 め頓 却 此 金一 實 ののにるし て行件

魱

法る人た事そはりふ云那 日中 官 れ為 民る 5 0) 定 政かに布 3 でに本 う行 長 11 直 政 支 一でな政いを時支 大 接 使 別 那 H 云 8 官 間 ~ 0 H 13 1. 3 A 1 6 0 から īij 12 5 於 事 は \$ [1] 民 8 宜 8 法 15 T で 法 反 す T すの大 b も元 8 權 To 1: 明 T 3 握 \* 9 あ 13 % · F 3 0 10 名ご 2 握 弊 按 制 級 は T 2 T 各 察 度 2 [ii] 居 T が體 官使 (= 出 路 ľ 2 居 3 4/3 L 0) T 來 樣 12 在 て州ねな からは あ 之 0) L 官 < る。支 背 別 6 縣 1. P 權 -[-12 司々一治に省 130 5 力小 所 司 かっ 那 卽 15 4 6 以 3 行なのち ſĵ 弊 い警 T 11 政っ大民 害 つだ 察 E 8 10 T 3 政 を T 居 12 1 1 來 居 云 0 10 ta 建 手る於ご課 於 P .3. 1 す 3 12 12 j 1) T 瓦 では 稅 00 13 6 から で、人 11 あつつあ財 13 で 形 郡 即 てる T あ 政 20 1-3 守 ち治 が司居が官斷 8 民 13 苏 3

つのけ弊のれな裁國 73 人 12 民 でれ つ判 i T 1 0 ば 度 0 裁 T 居 b 75 あ 力: []]] 3 \$ 白る ば 6 かっ 信 0 四組 12 13 0 3 宋 織行 は頼 方 支 3 73 に政 證 朗 す 10 三度 の那 戾 司 據 ち 8 王 0) の宗 2 b 3 10 が安政 す 法 T 行に が居 あ 政 足 れか 沿 3 to のの云分 司 8 で有 3 2 3 支 T 法 3 6 利 政改 5 6 け 是 をい道 75 治革 0 8 ふ 理 地 人 改はは \* ŧ 混 國 8 位 僅 雜 0 を 革い極 T を占 で、其 自 につめにかさ 認 3 の國 でて 至 數 世 め 6 年たの 3 (S L 8 薄 す 來 支 方 10 點 10 T 反 志 75 那 さ、其 動 弱 いの E カミ の判 訴 が行か經 の頼 あ 63 非 6 驗 政 8 っに T 起の 治 3 T 8 0 る 政 さ (= 間に 云依が云 尙 拘 治 反 -支那 つ信 3 12 對 3 3 2 6 傾 T T 用 反がが 調 支那 ず、外 舊 30 人 中 は 老 多は 0 0 6 1 かいな

は致儒教治かる 人~ す 育 5 0 5 民 ば 30 云が何 \$ なに 方 改舊 3 13 法 立 針 革 30 良 3 0 3 T を 12 -0 62 # 弊 3 4 復 13 で L7 72 斷 法 法 云 ふ所 73 行 す 0 0 6 to 非 0) 3 0) En す 3 利 精 宜 -難 bo li. 8 3 3 益 神 いじ 制 3 6 偷 の云 を [ii]to 0 13 2 度 7 li 樣 能 感 3 味 1 あ T 告 で 力や じは 1= 唯 1 B 復 數 1-あ 13 う支 2 がう 新 カミ る無い 千 對 す 12 12 1,5 だ那 南 を 方 3 カミ 年 L 場 11 0 3 0) E 果 T 來 命も針 合 B の 現 11. 全 張 新 L 0 否 0) 0) から 1-力 在 15 部 T ら初ミ一僅 僱 からい あ をた 2 L 謂 定 理 8) 無官 る。沈 か。 れ思 いにっし 數 基 8) [ 63 T 共 が想 我 75 年 0) ては カジ h 耳 で に和 なもいの 能 义 蘇 質 も組 が宜 や間 行 11 法 舊 水 1= 織 豫 5 いう C 政 がの制 現響の 想 効 0) Ta 可乏精 1-な in は を精 L では 能 71: L れ及神たあ到 カミ 8 いか すの j てぼがのる底無 分 の 6 ं भा し一は 3 I; 政いけ ヹき

あ點洋でがあら張は孔議 じ議 ず、そ b 幾 3 論 2 12 1= 果 是 L 宗 T 1) 5 4.5 かず 0 6 T 教 叉 6 敎 T 12 to . s. 111 6 出 長 (= 若 西 矢 T 西 1 ) 來 To あ 來 洋 張 孔 あ 洋 其 所 似 L 3 8 0 或 がて孔の 5 -3-3 0) 2 事 此 の頃 は 宗 子學 反の 馬 政 如 あ 0) 2 0) 者 動 敎 教 間 治 憑 反 3 0 教 0 時 を 0) を 會 法 動 代國 1= 1= 所 無 L 議 0) 2 3 優 謂 の教 いた 0) を T 秀 宗 極 者 諮 T 3 國 1= かな 教 淵 L 韵 去 近 12 0 論 點 3 13 考 案 13 To 3 のが云 12 けいかに 載 12 5 6 か あ in 3 れか 5 \* せ 叉 十 2 3 3 意 せば 14 5 -6 3 孔 義 支 3 免 な 0) 分 \$2 T 111 3 子や 10 す 10 5 那 來 か L 教 8 机合 12 10 6. 6 te a 1= 60 to な 此 す 13 5 12 6 0 2 西 2 式 具 を 洋 3 宗 での 最 教 60 Tale. ふ 教 FL 國 近 o n やの 3 0) 宗 は否 のす やな 子教 1= す (s 3L 3 果 P j 論 は かの 8 3 8 f. 13 る数 祭 0) て疑 の説 主 大 ~ 6 云 西問教でか矢張礼 6

皿

れカ川義のねも時な後 35 時か後や排一極れ 75 T 6 支 う斥種端 0 す 論 方 3 6 12. 8 心な 0) の那支 較漸が狀 は法 返 5 鼓 10 ぶ々平 態 傾 學 餘 12 定 L 外れ信 1= 者 正 りよ 15 9 3 め來 まがの 近 ば教 E 感 鼓 0 T か非の覺であ偏 T 元の 4[]5 6 常自醒 至 つ見 す 國 來な は 入 13 由す T かべ民 2 迫 を 2 8 12 6 0 教 西 2 \_\_\_ 3 代た害 許 さけ時 -T L 精 遲 は 所 古 同机 は 3 T れの受 cg. 時 200 佛 7 を 胂 H 3 13 6 道 7 の基 教 は間 が近 感督たに時 此 ををなめ 自時 が教けな代は 以腹いな 由重 あな れつ精一 T L 2 17 な要 3 E. 50 T 神時 熨 思 る視 時 12 B 6 來 かの 教 3 ふば 17 れ自 2 T 6 逆 12 L 日 な 75 ご由れ 2 Ŀ 定 本 を 0) 6 T 60 でぬ改國 1= され又 L めは 布 ^ T 國 12 8 儒 6 3 め教 次 佛 維 12 教教 民世か教 云 to 第 教 性 論 6 \* 新 のい 同許にはの To 知 73 0 8 なさ勢徳本共れを當 ż

來ない和支國てし已くがて 教 は て・に 融 排 し那 12 3 孔 取教和 斥 6 1= め す 子 扱 か佛 於 育 L 3 8 ける教 in T n 教 勅 6 3 語 12 教 發 叉 のは 必 旣 元 他 せ勿要 1= 1 6/3 達 京 來 JQ. 論 755 8 B 6 15 L 0) た支宗 0 支 な 其 本 是 0 神 故 に道那 教 3 那 (· 0) 固 0) は T 10 云 有 教 民 例 のご精 To へよ倫認神 は 及族 0 13 日反 びミば議理めがも 15 0) E L あ支論のら顯の < 名本 13 2 85 を 孔 T いれま那 根れは 3 す 柢てれ同 子 孔 かりに T 居 6 關 8 -Es C 0) 〈必 居 樣教 近係 ある は 13 要 3 0) 3 75 0) 代の 力口 5 教 1: 12 は かでか = 精 瓜 合 國 度 6 6 あら ない行更 3 神 p [11] を る特 以 つ回はに今 12 は 5 3 洗 て々れ無 別な日 3 H 45 T は 入教 T L. Z んに つ本 國 を や之 支 0) T 2 To 2 R た那民で取 艾 to 居 T 8 天人性あ立那 涂 8 體 8 FL 及 につて に教の 5 儒は 主の 、於さで旨教つ て教低融て

ななるる て所 ちつ一をの多の 基 かっに 自 ての取 精少精 0 至 6 道 督 却 意 立 神の 8 孔 教 教 2 味 T が 疑 で支 質 0 子 叉 13 T te 支 間 2 こそ E 教 は 200 後 教 孔 那 6 那 を 袁 實 を 佛 13 k 育 子 の存の 1 世 小 教 5 孔 教 民 0) 無 3 13 ば 子 凱 2 1: F 11/2 T T が用 < 20 ま 教 國 1= fL か。 惑 見 天 0) L 3 13 22 \* 教 5 子 1: 子問 T 8 其 至 L -[0 3 教 題 衝 いの 從 ŧ, 0) 及 す 0 眞 を 來 '突 支 0) 0 外 13 3 館 T 似 擔 W) す 那 0) 13 3 T 眞 11 3 極 2 民 水 j 500 滅 を 意 To を 出 8 p 族 教 5 L 幾 3 T j 云 To L 0) 0) す 1: 5 孔 寬 3 T 1: 信 (= 反 3 かで 了-并 大 13 3 仰 抗 傾 0) 箸損あ を 13 を は 100 1 1-हे しつ 7 3 T 根 变 力: 政 6 1: T 用 粘 0) T 來 桩 tt 竹 あ 0) 7) ---す 前 1: 15 外 3 III 1: 16 6 日有來 3 15 を 0) は 0) 5 节 0 につい T 專 な 失 是 は T 宗 制 不切 は 2 0) To L 却 居 教 1-Z 的 T t 統 共 あむ つる 刨

所 自 3 13 T 12 改 退 軸 1= 施 此 革 北 は 民 0) 2 2 が施 近 政 13 民 黨 0 を 的 た右 H 方 如 0) あ 政 かっ 逐 思 1= 輿論 5 h 方 0 針 C) \$ 行 想 時 學 云 P 狀 j L 針 To \_\_ to 勃. げ 實 文 共 à を 否 to 況 時 現 か ナニ 三和 捕 3 1= 行 3 0 明 P は 所 思 縺 3 ^ 依 す 现 國 す 12 0) 云 ふ。尤 象 蚁 力 3 つる 3 8 所 意 13 T 3 遂 T は [13] 0) の問 行 段 思 è 决 で、支 諮 鄉 ----題 から 此 步 1/2 L 進 k 13 6 て、そ 湖 考 あ 0) T 那 0) 第 疑 永 如 الحية 1= ~ 2 1= 問 n T 3 久 以 就 1-8 13 10 見 315 To T T 1= T 0 0 命 13 將 3 渝 政 進 果 3 亂 13 國 1 來 3 治 L は R 74 L 0 T 是 T 得 T 10 0) 果 0) T Te 來計 L の世 方 る 汉 3 T 金一 Ti て書 凱 議 1: 1/3 居 を熊 味 is . 500 のからこ 民 0) M. 希 成 熊 起 封 3 T 獨 0) 13 T 例 T 岭 TANK MINI 希 3 か 1/2 L 起 で 龄 17 ^ 3 0) ~3 3 8 2 -T ば 3 37. 0) 5 絲 あ た革 3 3 118 新 近 T 17 す 持 10 8 所 命 に頃ふた然 てのれ L

かっ 之洞 那なるのちな 0 < 平人 文 見 等 0 1= 3 2 ず、支那 武 兩 11 平 50 非 75 民 氏 n 等 等 > 2 5 7 る。故 員 0 T 主 E -3 ~ 3 は 變 < (= 2 の大 法 官 ۵ 2 0 於 て居 ごを 人 E 師 子 氣 會 質 t 長 3 T 學 最 奏 現 さ士 8 3 知 0) を見 は、髪賊 8 は、拙 近來 民 士 第 平等法 から 5 T 二摺 ~ 是は西 曾 兵と 3 重 云 2 T し、官 普 0 是 國 T 8 藩 1= 清 华 平 平 す 10 律 3/11/ 朝 定の 氣 8 民的 洋 於 る。今 3 等 疑 撫 簑 0 [1] 0 0 間 T 15 胡 樣 亡論 人 重 際 3 傾 種 3 平 のは 林翼が の意見 罕 曾 向 373 權 k ~2 等 理 國藩 に、之 は 12 說 上 < を ì. 動 14 人 校長 L b 0 を 8 8 あ を 常 心力 述 0 理 根 犯 T す 3 12 111 軍 原 3 炫 を 解 ~ す #L 切 失 7 T 隊 す 龙 P 15 To 々之を言 あ 組 生 5 U > 13 6 5 T 平 あ 居 政 知 5 6 3 織 1, 0 部 に於 る。即 平 41 から 者 6 事 長 最 從 を 劉 73 75 等 3 カミ 坤一張 て著し 害 75 5 あ 鞍 書 15 た。文 今日 る。支 す 0 生 6 記 は から 3 み 寸 1 3 外

為來 0 居 年 兵を 3 朝 す < 曙光 12 は 3 非 3 前 故 艺 文 生活 實 15 唐 常 の漸 賤 10 to 際 2 2 宋 0 カミ 兵 3 て、州縣 し、兵 て京 同 か 0 際 閃 支 進 情 す 變化 5 42 那 的 1= を 10 で、其 朝官 て居 の政治 明 於 識 ご親 鞭 三 等 To \$ かず T 3 自 餘 家等 13 53 あ 0 T 0) 8 3 L を 儀 は 然 23 -信 to 3 0 IJ, 惟 仗 之を 京 1.3 % 百 1= 3 場 0) 罕 T は 新 13 は 朝 臭 意 75 官 す 皆 5 發 爭 味 見 卽 b 故 見 除 t L 僚 のに は 3 13 10 比 C はか 1 3 6.5 せ n 彩 b 日 民 平れ 央 すい ない 氣運を促 いべ つ驅 隱 親 こも、世 民 の官 國 T T 0 10 ので、必 1= 王 3 T 居 T 通 も、其 t 等 かき 率 賤 1-^ 3 す し相 B L 8 役 0) 袁 8 京 63 尙 T 變 ず 0 退步 の言 3 3 U 10 か 此 雖 儀 來 遷 L 裏 爲 3 行 8 0 5 は 8 仗 1: 1= 面 5 L 眞 亦 曾 かり 1-1 13 1= 儀 あ To 礼 胡 は 5 to は T ---衞 已 見 武 3 つか T 13 1: 3 起 公 12 は 0) 藪 ば 3 が、康 2 0) 75 3 L + it ---清有 て如 等て數為

ふはは殖はなな續員つで民 り易 皆 民 かり < か役た あを 事 朝 地 自 15 カミ 3 子 ので、人 いる がで 40 然 い。若多 を 5 1= は な應 援 3 い接 借 は から 奢 te L いじ 10 其 家 住 故 H す 雕 自 L 居 は 江 3 2 (= 役 分 T 1= 0 3 本 -1-語 長 てな 所 妻 康 To 0 B To 12 5 5 官 居 b 住 安 如 IE 6 13 T は 13 易 居 家 は は 變 公 果 H 役 La か を 高 支 查 各 が川脈 5 す L < 那 の地 割なの住 [20] L 2 T 留 0) くみ居のめ 0) 居 支 。地 る。北 公 信 は、徒 潮 To 12 b 方 12 12 務 あ 4 署 ば 僕 13 1= T { \_ 7= 房 宿 2 8 京 婥 から ミザ 征 へ 趨 [ii] 0) 民 17 數 8 衙 く、役 8 情 計 礼樣 8 官 夥 [11] T L Fee で 署 0 3 1= 15 N 12 ある。自 所 も、そ 時 で隔 73 La 10 王. 敵 尤 T は < は 絕 0 住 3 b 公 宜 公 11 背 -1-EÌ. To 務 以度 公方 便 文 か費 L 0) 計 を 下の務 ば 6 用 I T を執 0 8 を か節 が部 仗 居 は取る j 官 執 り 儉 隨 F な扱時更な 12 でに T

す人で、民民 徒步、住 5 = 5 法 外 げ ない L T 佐 8 3 共 この力 3 行 決 Tu 15 法 狹 19 通 主 To く、支那 い爲 を 居 L 各 50 はい 1= 1 能 はて 3 13 0 自 N. 4 奴 0) 行 は V. が務 地 さし 0 家 は 背 自 6 あ 120 を P 12 生 T 今 (· 0) 匹夫 1= る執 収 小う 難 H -32 かっ 2 9 民 12 T 3 6. 1) % b 3 僕 威 を \_ 5 To T 異 借 之 F \* E 力壓 12 05 5 T あ -6 制 To 家 3 T 6 を To る、人 來 極 お L 官なは住 5 行あ T 3 3 吏 い、な 居 かる 2 3 さそい L T 炎 恐 に質 L 0 を L 僕 73 嚇 T 爲 11 3 図を 餘 すれ故日 居 13 T 3 居 よく る。此 風 俗 5 ば C 現 \*5 耆 での體給 H 3 1= の解 かるあ は 裁 が水 0) 0 地 家 其 2 III 肤 12 少ので 方屋で Œ 文 かくず L 氏 15 あ をは - Ca たの人 11)] 0) 5 T 业 12 8 强 を 里广 繕 b 長 制 0) は か 1 湛 缝 200 行 は {H-6 官 な 1 支 涨 はのて質質域 う 此 < ーにの 华 恐官 かにの 那 人借や がで味 は俗張暮は 打 0 1: 5

れ祭 ふでにて行從 凡为了 章 來 — 聊 天 P あ 導 < T うに る。そこ < 制 を 0) 0) 片 6 8 か p3 行 罪 傦 世 0 3 0 間 à な 人 夢を 當 弊 L 空 稽 3 73 り、袁 文 を 70 12 を T 1= San 6 憚 世 繰 矯 3 8 3 0) 總 其 間 返 jl: 見 > 0) 責 T 13 か さ任んで 0 える り、所 人 でみはな し、方 るに 10 は 6 制 らず、文 思 至 0 1111 亦 C 3 あ 3 < す 1 73 E 1-帝 3 10 to 13 3 -th べあ 养 8 王 2 -萠 8 る。数 恐 つの世 實 13 芽 建 0 < 3 凱 50 T 最 7) 2 殖 1= T 2 世 は l. 1. 87 b 國 Ď 世 12 カゴ 實 至 真似 帝 界 忘 士 3 凱 2 民 人 F 袞 位 10 12 あ 2 は 0) 3 1 道 艾 H 果 5 (i) カラ 冕 先 熊希 を服 模 卽 0) 那 颇 文 (3) L L T 公 樣 0) 11)] T < To To 敵 齡 T" 見 L 野 國 世 2 のか て、情 の嫩早 12 15 民 3 The sail U) 8 あ 1/2 徒 集 實 施 1) ( 8 い義 政 てな  $\pm$ 3 0) 它 行 8 jj 居 12 0) -3 Ľ 廿 提 省 す 禮 こを 育 0) ~ 0) i 3 金 2 で、そ 13 12 3 悲 to 6 7.00 遂 る疑 者境聴て

0 3 (= は 必 15 其 0 國 か め T 行 < 所 0 國 是 かる 無 < T

如 當 3 そ針 も、兎 3 局 \* n To 13 憲 \* 政 省 To を 法 1-釋 6 治 成 B 12 遂 律 T 1-12 0 12 方 立 家 德 は行 6 を 角 2 した。其 0 維 T 11 義 年 b 700 7 n 3 生 數 15 武 改 こま を 0 にから 前 L 3 守 を Sen め Ti. 10 派 式 要し T 45 2 後 制 筒 To 3 政 ふこ 3 三云 10 行 て、當 度 1 t 條 方 12 12 を 3 針 0 3 12 2 1 初 け交 改 た 變 13 御 0) なる P 12 L. 憲 Y. 遷 基 0 \$2 誓 法 3 精 500 憲 め き、新 を 文 礎 治 云 教 13 が非神 8 政 b 金 75 3 治 家 出 難 を 2 育 經 5 13 精 崩 は 來 B no を L T せけ 或 12 1: 受 3 を 採 B い居 6 AL 考 は を 改政 2 H 15 實用 3 まし ば 1 T 12 か。 行 1= め 治 2 な 終 す 方 3 を 出時 かけ 2 二 12 るご云 た。そ す 6 北 針 j 實 0) 失 かり - To は を L -は 行 議 60 6 13 其 11 院 定 T す 2 後 To 15 To 0) 7. à 何 かの め 8 T 其 あ つ憲 憲 伊 \_\_ 3 T 騷 處 3 2 あ 0) 12 藤 云 政 3 實 去 3 英 聖 治公に行 な E ふけ誓 本 も方れ文 は を のはす

てれび神 2 のなけど 實あ カ は 得 6 立憲 n i n 6 際 は 故 難 相 さ云 2 {= 幸 爲 12 天 T 桂 13 依 政 續 Q. で支 つて 津 百 公 所 L 治 do 政 家 E あ 其 世 5 To T 0 -3 來 2 2 判 不か あ 今 存 上 朽或 8 0) 2 10 日 臒 公 0 T て、是 では 0 호 13 就 德 12 11 伊 Sp. T 73 かあ現 T 義 政 餘 る存 れあ 此 (= 12 3 略 る。斯 就 確 L L 卿 0 家 5 T 立 T 3 カコ T 2 又 李 う云 居 憲 點 伊 は 75 L ---の自 政 藤 少 73 8 信 且 T L 公 3 治 Ш 念 重 あ 立 12 縣 -權 5 カミ 4 6 0 T 或 新 2 20 5 公 相 疑 あ 12 11 13 は 8 3 5 續 を 0 方 8 0 200 L 有 思 機 針 L 72 點 72 ふ。伊 10 會 維 13 人 \* 100 15 23 J 對 日 主 新 13 T 扭 あ 3 0 感 藤 L 本 義 當かあ げ 6 2 公 T 時 0 9 2 8 8 72 0 8 創 政 のた A 0 ~ カコ 東 人だ 政 滥 建 治改の 7 30 あ 物の治に者家革で 到 b 知 8 ので上勝 3 ののあ 頭のれけ 如あのれし學精る 此 T n n

る 15 鴻 清 命 實 でく でけ 12 10 8 行 章 戦 整 -清 點 1... 爭 頓 關 L 3 政 6 朝 L T 得 對 は 考 す ず に退 て、自 あ L す 其 8 III 其 75 T 2 ご云 12 3 0) h 支那 て、袁 國 位分 了 素 7 T n を カミ 志 = ---から 會 2 å 6 は 12 あのさ有にた人 -兎 7 -12-つし E 9. 如 H Ъ 3 E 終 實 30 T T 下な T n 12 角 平際 共 居 機 若 20 b 1 外 0 和は 信 6 關 和 8 L 0 は 圆 主政 眞 是 (5) れが政所 用 睛 10 義 治 貫 其府 之 成 12 カミ 0 對 責 に今衰 をし 0 % 取の 支 起 任 B T T 2 < ^ 德 那 C J. を 0 12 變 事 2 0 12 た覺 袁 かた 6 0 を 多 0 は せったた ら、其 政 地 世 結 75 起 少頗 12 果、全然 策 た位。凱 かっ 3 國 から 8 を自覚い 玄 所 75 0 2 の堅 5 利 實 0 深 13 體 1... 實 行 精 失 其 世 應 P 15 其 し、支 业 5 す 神 は あ 5 0 上 所 幾 8 玄 0 8 を T を 屈 9 U 何 恩 那 6 主 上 あ に響 か遠。を のか 義 T 8 内 3 け 8 を李 受 運 異 H 3 Ĝ + 治云人

にへ民功たで一こ 濟 をに は 國 - 0 75 3 時 思 所 3 初々け 之 L 會 都 3 0 n 處 nnt 國 を合け 共 T ごま支 是 ばがは和 8 73 bi n L To 3 遂 な為 或 政 蹂 好 500 2 行 5 躢 には體 < b 進 旣 L 共 之 L 10 0 JQ. 到 を 3 若 T が政信 Fi 底 をも甚 L ^ 新 す風 6 府 念 本 救 僥 蹂 行 5 n のの濟 倖 躙 3 17 for 1 ば 12 か先衰政す す はば 主 支 L 立 6.3 — 如 もづへ治 べ得 3 義 鼓 那 る家からご時何 の家の 治 T らる云のな 政を関行 を 3 8 ざいふ反る治 0 成 民 車 生 が此 るか -動 事 立 3 無の不もこ的で 6 3 T 結 のに い如 幸知 10 政 L \$ 3 局 す 2 3 1= ni 論為 T 12 陷 伐 8 8 nn 1= 3 自 3 困 311 をき るけば 躔 分 6 時 が難 72 6 云 なのされ黄 3 の 出 t を信 3 か不云 500 世 卒 礼所 能來排 念 つ便 å. 8 凱 T 13 力る -た困 -支 折 を 3 \_ 3 T T あ の難ミ那 人 角 A や頼 あ 10 b て関 でのを の近 0) bo h 5 2 2 行是明為考園成で方で う教れ

何な是為方は物 じ對ま 8) 1/2 に針 T 颇 To なし To 6 は 2 3 3 かても 臆 支 あ L n 不 22 熨 2 那 T 便 T た威終 13 12 6 老 0) 12 13 固 を 政 0 ---琉 貫 治 局 へ兎 點 定 は 張 時 球 决 8 £= L 家 12 者 13 から L 3 = 12 がい角 あたし 0 3 b ふ最 3 -3 政て 内 op 10 の策見 20 治 5 其 云 曹 8 L でをる 政 73 日ふ 2 たあ執所試策 定 本 所 は T 見 3 つがみ 15 あ 0 0 E 5 尘 のけてなや がれ少いう 持け 占 新 針 20 En L 3 L れ執 衝 O) h3 南 カョ ももはな T 500 2 突 T 政融 2 あ 6 12 式 30 史 3 治 通は > 5 木 の起 ET 就は う家がれい機戸は の取ねふ會孝今た 1. TE 信れ國迷か九 5 T T F 家 个和 念 12 U 6 ----のか す 時 ここはをし 岩 6 8 H 云大少 鑑でのし T 3 ふきし 外 はれう 便國 みあ ねつ宜是 = 12 何ばな 6 國 ばてののミ生生に處

會 主 3 云 5 8 0 11 地 k 政 治 家 を 誘 老 L 易 1.

いのつ一其にな實なが合の 初ご 上場あがも T 8 不主めのの 合 る無 輕 便 義 市 かっ P R なここ うな、長 R 方 6 制 あ 家が 針 民 政 日 2 2 See 6 2 < 芒 主 本 T 12 6 外 T b: 居歷 政 出な カミ 7 < る史あふ 治 立 6 to 6 L 1 1 けあ つも E 憲 やば \* 是 主 T 0) 成 政 j 佛 nL 主 其 to 立 治 な。蘭 Fre がて 2 民 義 以 6 0) 1= 嗣 1= 支 為 てた訓ひ L Ti 0 金 生 1= 國 練 は革 3 II T ののを 我 命 は さ必命對 や變が 3 其 3 n 1 0 が練 うへ黨 L のた來 後 T て人國る カミ 13 3 派 あ 仁 軍 (1) 民、其 3 さやの でナ事誘 < 5 j 题 龙 mi カポ 憨 運 方 な 0 米 6 V () C こを針 水 政利 5 62 才 功 遠 來 治 273 3 2 を 加 6 > す 家 1 は 守 15 思 0 金 孟 re せ 2 3 30 is P の英 有 3 1 6 11 5 た だ が就 10 を 因 B 吉 15 P 安かなけあて皆 う利事う 益 場

派黨忘け執那 re P あ 5 1= 派 nn 3 0) 名 はに てば (= から 10 て、さ 灵 す - 關 結 13 就 TS 6 世 る。そ 定 係 論 T のけさ 瓜は宴れせ 0 あ 15 會 談 主 3 it 3 ばや -0) を考 云 funt で義 國 0 15 T 三位 政 P 3. 例 (-治政う 議が 袋 J 3 治 1= 會 あ 47 す ~ ~ ば The state of 3 世 1= 3 政 0) 2 12 多 ıni 8 凱 於 治 て、其 0 世 關 數 言 米 To 0) T ١ と云 あ 黨 袁 思 (= 0 利 2 の力 何 た派 世 -加 2 て、西 さう 定 73 の凱 T 1= 8 等 in Yen がた此 事 0 多 j 0) 1: 1 113 に洋 で數 るに 統 某機 義 8 義 在のあを の動 でかの別に T 共 8 は、大 利 が、是 3 す 無 白 對 10 士 < 政 占 L 5 60 13 の義 Ti. めて、支 意 統 治は 但 6 T 15 で議 義 彭 領 3 \$ 0) がが敷 論の 13 % 那 も、大 eg 0) 袁 から は 社 屬 j で 哎 T 世 統 前 に政 3 咸 るがす (= 治 0 8 3 領 提 L 時 13 3 かず 超大る數でる黨 かをを 15 18

3 國 75 0 b 0 0 ば 別 問 3 題 T あ 居 3 3 け o n To 500 あも る. 袁 か 派 6、盆 の意 R 見 此 2 L 0) 談て

のて あ人卽支論 T 來 つが 5 那 3 機 隨 T 不 國 0 政 T 8 幸 4 8 其 3 1= 法 治 12 日 從 治 家 L 云に はの凱 0 2 から 國 T 3 0 在 其 暗 便 是 12 12 P 8 2 宜 0 3 殺 0) T 5 . 2 の方 云 な .F: T 3 をは 針 3 12 い質 n 17. 袁 3 8 10 8 或 世 T 舉 從 0 は 3 1 1 の非 1. 6 2 3 3 1-云 T 途 命如 13 0 限 ^ 一で病 T Z à きな政 6 を J 势 策 あ す 遂 を 3 L 死 こ何 のカ 行 T 反 T to the 思 17 す が人 對 直 得 v n L 居 3 500 0 T 5 腎 5 T te 4 行 1= \$ ば 艺 To 方 制 次 國 < 後 30 あ 治 Ξ 第 是 B れ的 か。 T つ上 3 にやがさ 5 5 て、是 0 3 同 慮 統 立が續 13 が一ミた出 -は義 60 であ T 3 其 方 あるてふにる出がの針

し等 例にさへ手つ 日政い濟 L 反 ば 0) 3 L 0) 0 對 te 先 清 袁 ~ や 5 を 年 政 To 5 末 袁 治 を 7 3 は 12 0) L 8 T 云 世 'n₹ 利 家 0) 3 3 非 あ 凱 3 外 3 常 濟 2 權 て、あ して、 國 -[n] 8 カミ 意 外 13 L 12 然 Š 收 債 6 を主 時 殊 13 0) 12 5 3 n 依 E 財 1-10 時 ---6 張 樣 其 務 今 礼 3 是 ば 12 0) 單 於 L 0 總 6 0) T に財 て早 た。是 意 は 時 長 0 意 ず 外 見 10 熊 場 To 10 希 等 合 < 虱 於 濟 政 を 6 1 齡 支 は以 T 3 取 h 云 那 最 T 1= 南 0) いだ 13 5 から 4 國 利 京 方 5 かっ 方 - 識 民 權 10 見 捐 15 所 面 致 居 T 知 0 1= 2 す か 6 て無 依 有 12 には 3 To JQ. 外 言 4 60 1 3 黄 3 0) 所 れ奥 13 75 ^ 債 T 75 3 かあば、つる。或 の財 1-を 3 依 政 政 5 500 起 といかるさ 黄 て論 11 3 5 興今財ど救ふ之 j

意 る。是 家 利 でれ 云の。 を 0) 益 縱 T L は 德 15 令 今日 なけ 義 4 自 8 3 でが 分 3 1 以 n あ あ 並 後袁 り、又一國 12 つて びに は 3 袁 な ら ね 15 世凱 6 共 17 To 其 0 n 10 の派 を救 0 黨派 -II 3 爲 13 荜 す T 濟 1 6 かき 命る 思人。 も、或 する 動 Ż. 12 黨 感 搖 斯 T 0) は 所 L 5 12 政の 15 反 0) 所 62 治爲 對 經 の主 1,5 3 家 10 世 派 3 事 \$ 自 の 家 云 義 は 亦か 政の 方 最 3 機ら 治 進 0) 針 8 會 其 家 t か か 慎 主 0 - 1 T ~ 文 義 6 吉 明 時 t 念 0 --iE. 國 自 ~ を 分 路 0 分 3 1= 10 で 政 12 = 注あ 治不ご はど

立今 r 2 言 す 國 して 8 かっ 6 承 置 L 力 op 認 と云 せら 0) た 眞 5117 5 n ことは、疑問 で 13 0 は、現在 統 意 見 中業の藝 を 度外 3 0) の裡 も支の那 視 は共和政 一當をや に置か L て、其 2 n 0 T T 世 獨 體 居 凱 N. あ 2 の統 0 3 3 L ご云ふ 統で、共 事の

ふた に暗動殺 國の 0) 75 12 0 るか 3 機 t 滿 を以 根 億 1.1 足 200 L n で 兎 T 本 E II 13 0 73 忠告 13 6 民を 13 %3 て敵 義 義 共 る。此 8 1-角 12 和 > C 四義 反 救 早 黨 云 をして、正理に歸 政 0 し、例 治 濟 11 2 < に對する は カミ て、目 し、世界 il 務 を 統 1-を て、或 が行あひ へば \_\_ あ を 的 2 やうな、政 1 談 る時 0 の前 得 ると思ふ。それ T す 11 る図ご 平 3 を指縛 12 す は人 和 73 < 5 手 平和 3 を n 圖 P 治 道 して 段 を 3 るご云 L (= En. を を j L 1 10 に夢、養し、以し、改 に就て な 成立たす 視 問 する 步 は 3 3 \$ 國會 73 方 in いかい 75 12 炸 12 1: 所 10 H 1ge 貿 反 0) 其 す 호 か。 は 易上: し閉た鎖 の當局の 业柱 でナ 云 n ů, 世 + は、支 きし ば 神 界 13 13 6 に反 した に利 行 分 9.9. 91 至 爲 12 那 T 政治 監視 を眞 も支 益 12 2 は、之 り、或 し、共 5 を T T 認 n it 和 那 家 JE. 容あ思 L

中三二

上大守の事ら の對 なま を即 す 其 T 8 to ¿ 5 民 6 國 1. 德 1= -30 怠 自 均現 義 1二 監 3 列 0 至 75 L 3 等 6 を 4 2 視 救國利 T 贬 0 支 益な 殿の 列 から 0 抑 寬 し監 のい重 To 3 圆 す 位 0) 大 視 為か \_ 叉 10 あ 0 3 1-告 10 10 世 6 # はに 3 伍 3 立 局 所 3 過界 茈 公と 4 12 12 つ者 以 のた 道 云 入 す 10 H 13 13 2 平 寬 を 2 6 文 6 **b**. 3 3 EL 忘 大 て、放 政か 揃 明 T T を (= n 6 結 要 111-かる 3 8 3 過 任 進 局 1: 永 T ず 熨 -な 4. 居 遠 L 类步 0 列 るこ 0 3 共 T 3 那 L 存國 E つに 3 通 T 維 40 U) 置 0 て、各 在 共 强 5 0) 2 持 j < 內 通 で政 to かっ to  $r_{ij}$ れす 1= 知の 情 々 認 0) 反 1/2 を 3 思 かっ なり 其 め政 省 を 12 3 Z' 10 所 82 0 8 治 8 是 以 かる n 地 國 J: 生 6 3 5 E は 支 3 3 位 1= 0) 4 6.7 lt 决 那 3 3 3 8 13 於 德 73 L 0) 列 b T 曲 義 的 T 現 展 63 がはな 公 8 勿 U T 支 狀 が其政 道 0) 論 那に各處治 自 3 to 2 は列

で、立 れあれを分が觀る を さは 是 疎 ž 1= 眞 念 T 致 6 倘 取 Œ to n 恶 j はか 75 以 1= 發 に政 12 8 1-2 69 T 自 達 治 (a) す T 比 0 事 支 U E \* 寬 國せ は 500 2 0 那 -大 のず 成 5 義 3 T 7 あ 0) 外 云 過 前 隨 4 功 は 此 0) 當 \$ 政 in 3 途 T 日 8 强 國 局 -を共 列 制 T 0 か。 者 5 都 考 和 支 國 6 的 3 合 へ 政 那 0 10 13 10 な 酷 L は 55 3 は嚴 8 空 L 體 T 或 1 好 13 0) 列 酷 Œ 3 不 は 十 6 6 成 國 72 義 れ都 0) rp 迁 分。三点ば 功 [\_ 3 0 T 合 = L 甘監 觀 1= 濶 1-外 8 且 + 立 な 4: T か 危 や視 念 2 も、其 5 to 空 3 50 かに 年 不 論 來 \$ 5 頁 6 利 snns 永 0 はの 大 隱 益 所 若 守為 3 視 忍 所 T 73 6 6 0 0 居少 中 事 75 政議 73 < 3 3 F 道 せ け治 論 あ 0) 13 的 T が、る。當 n E 7 今 理 6 60 6 8 るばの È の n 日 カニ H な徳 令 局 義 でたあ本 > ら義自者 のあの 8 カミ

那 EG

支

那 論完

國の立憲政治

支

が なっと に る。 ら に 不 年 て 思 が 北 ル 近頃 8 8 3 支那 かっ 2 支那 時に、支那 云 0 で 養育があった。それ は決して は決して 盛ん のはや立 1= 憲 うな 政の 15 進の國であ 新聞 12 3 守舊國 時 治 P 時にも新知した方がである。 ご云 うに 12 日 かる は 立の 12 ^ 大體 立憲政治 憲は T 政大 足立いの頃 B うに き 立 立 か と で は 急 に 於 て は 急 12 12 年 へ,何に をや や中進 守 中日 j の舊 ての 12 るごか、新 な急激 かで 支 朝鮮の も立憲 那 0 で國 では 73 が併政立内意城傾 8 いがて又 

関の立

100

3. b 簡 15 單 は {= 江 一刀 叉 憲 政治 兩 して をや 斷 1 Ľ び判らな断な して居た立意 63 段 1) k ż 5 < 政治さへだ なるご信じ だ、斯う やつたら、支那 T 云ふ 3 0) 傾 で から 0 非 あ分

をも併 段 こは、支那 があるかも U 春日 て、日 カッ 合 本 の政 73 して、國 ħ3 治 人 为言 から が多 0 知 のみ T 盛 5 い為 12 n 立 73 6 3 でだ 運 なつて支那に 憲 ぬ。日本は國會を開 p: あ 10 3 政 らう。そ 進 云 ずごうかする 3 h to が、或 13 20 n 0) b T は は ė 立憲 立 日 事 實 勝 ミすれ 憲 5 6.7 政 政 であ 露 てか X 本人の 治 治 To 西 るだれ 8 は、英 12 ら二十幾年に 6 亞 さう云 6 10 b 間 カミ を支那人 勝ち、そ 盛 でもさう云 3 た。今 の政 ろ 1= 意見 13 n E 13 を有 る。其 日 政 流 から から 儀 3 カミ 見 考 6 2 朝 0 あて やあ れ鮮 間

さであ 第で、一 日本で さ思つ 譯 ミ云ふ 今の 立 2 う云 でも 憲政 るミ思つて T It ない。支那でやる立憲政治 議論を押通 で種 は英吉利流 て見るご 3 T 居る。それ は 0 0 世判断 B は は if 本流 中方 で立 して の立 1. 居る。唯立憲政 へはない。獨逸 して 政 出 if ---やらう 來た 憲政 憲政 ね。英 結 3 6 治 ので さ、獨 吉 治 3 違 15 閣 13 利 カミ L は 英吉 出 12 治 でも英吉 カミ はごう云 C 0 は元 來 をやりる 5 盛 0 75 が、獨逸 であ 12 利 政 併 首 黨 8 0 0 in  $h^{\sharp}$ 利 12 政 2 7 流 宜 ^ B 對 治 为 7 2 12 す E 8 6.5 6 0 n C かれば園が 日本で は、世人 がざれ で立 13 であ T 12 なつて仕 が、近 るか、支那人 憲 T 3 8 政治 を 'nŝ 'nξ 年 は 舞が盛いつ宜い 皆 英 同じこ 時時 吉 T のか、 た次 なる 15 かっ は 0)

11211

1 本 れか 用う 0 6 1= T. 500 を すか 75 居 5 13 8 2 か、そ L-5 6 用 云 9 D 朝 かっ L {<u>\_</u> 5 魚羊 8 B n 12 叉 うな ごう 知 1-は カッ ٤ n 6 迚 6 ė n 行 E さて 譯 分 63 保 To 11 3 6 流 あ n 證 國 IQ. T 運 3 11 儀 0 結 居 出 がので X 局 3 來 to あ 國 17 15 \* 採 5.2 on w 用 100 倘 盛 す n も、そ 家族 衰 3 5 で 0 盛 か 支 れ制ん 根 知 那 本が度に n bi は -- が な 4 JQ. Ď\$ ∏ 必向現 2 て、强 結 江 10 國 在 運 支 局 憲 も隆 那 國 ご 政 政盛 12 12. の治 行 73 0 流 to 體 義 に根は 8

彼 者 5 2 は n 5 何 か To T 0 5 かっ は 有 5 5 國 30 志 5 J. 運 此 家 in 0 0 ご、手 盛衰 0 0 事 1= 1-短 盛 15 就かに る、そ h 立 5 10 憲 叉 15 政 Ŋj 13 立 n は 8 治 治 へ憲 一ば政 3 論 # は から + 治 かっ Ŧi. 等 2 限 あ から つ年階順 云 6 15 in 12 12 級 當 から 支 0 3 6.3 12 th B 那 健 行 本 立 ^ 全 は 憲 行 階 カミ 3 n 云 盛 政 2 3 ん. 治 た S 基 0 にば 時 9 礎 1/3 全 なかに 10 To 2 9 旣 13 あたやに あ 3

支 ps 6 背 末 12 # あ か 2 12 頁. 世 時 5 す 那 健 13 5 3 6. 2 1= は P 2 い云 か う.併 財 併 Š T 國 1/1 かっ 1= T 2 5 立 家 產 7 危 存 2 は 0) 中 あ いで 在 0 から 2 T 誰 中 8 處 12 其 等 で、市 等 が、是 T 43 5 は 居 1= 階 1= 0 階 級 大 は 依 勿 3 は つ級 1= 政 阪 3 75 10 3 思 T を E 中 0) īħī か。 天 < 實 標 種 等 腐 支 皇 V. 2 敗 j て、最 準 類 階 12 2 H 10 5 T かる 級 8 か。 あ人 かっ 中 3 るに F 6 南 0) 居 か 0 等 云 T かは 2 不 何 知 2 拵 健 階 3 現 家 n 12 T 2 最 全 か。 J 在 5 級 を n 威 かっ ^ ご云 1/2 0) 13 德 12 彻 か云 0) 背 6 3 健 は 支 0 B 8 JII 6 頁 To 本 來 1 3 全 餘 家 3 2 8.4 To ご、大 あ から T 3 5 程 0 12 b T 云 る。日 を 立 ð. 立 居 疑 社に 憲 騷 3 間 代 3 名 \$ 會 說 n 2 で To 等 本 政 0 0 73 60 思 To 治 73 13 3 あ 皇 は は 3. 等 自 封 を 11 -T 2 2 是 to T 分 建 拵 あ 3 Sal 6 の居 8 8 j は 級 分 での 1

二四五

政

のて T T 6 3 勢 勢依 6 所 12 が力が態 6 あ 力力然 名 7 かるる L 0 E 諸 相 國 のかきこ 稱 維 かっ なけ 會 中無 L 新 藩 3. 續 つて 12 L からん T あ 12 の云 さ か T 開 10 75 士 8 13 家 志 か 2 つ族 73 カミ 2 3 H T 實 皆 T 3 2 T 0 T T 勢 際 5 年 居 前 居 かっ 5 2 0 3 つ開 居 6 立 75 下 0 0 其 L 大 T 設 8 階 士 部 最 論 かっ 族 の尊 200 n あ 級 E 下 12 3 Ts 級 3 12 3 云 の族 級 骨 は所 無平 云 3 其 が 0 折 < 民 ご、多 上種 士 2 のあ 75 3 士 あ 義 1= 族た 級類 地 3 20 8 T b3 0) < 方が T 階 0 或 12 は は 尾 農 人 P 居 級 75 軍 1-農 矢 民が 200 3 8 カミしつ b 無 出張民う地 或 最 6 で國 < 云 方 F 15 會 しり 0 3 <. 12 南 た維 最ふで地 級 3 を 73 V Ŀ 6 は 方 つのれ T 削 級のマで 12 士ばは j 織 尤 50 かのがルは 族諸 云す あ 5 3 るらも代で今もで侯 國ののの其以今あで云

から 健 2 3 れ木 全 からに あ 1) を 2 4 12 かっ 5 かう なに L 外 に國 行の は制 れ度 12 8 き 持 云つ ふて の來 はて 即行 ちつ 中た 等け 階れ

都會 存まは其 な云たう 1 云 在 12 別 0 に後 S 13 を極 3 間 7 1 H め --- 60 認 でむて種ろ あ 間 る。此 あ 微 0 To 12 中 前 あ つき K T 等變 の新 3 8 12 T 遷 0) 3 共 階 5 かっ L このは 6 級 に員 選 为引 擧い云 他東 0 があ 1-で出 2 加中 3 の京 員 13 と か 大 で 来 で 来 で 来 T 等 2 10 大 12 階 72 9 大 今 來 級 證 ま阪 のての からり 阪 明 12 ご新 13 ご 所 居 7 1= う 教 殆 かっ T 8 73 5 n it 併な 云 育 ご横 は 3 我 R を認濱其 東 し商 3 是工 や愛め 2 0 京 横の うけらか新は業 To てれ神 し全の はに 20 人 一な戶い 藏發 鼓 0 V, 石原現人 3 中か展 Z' 6 君 L 削 か等 す 戶 がたにれ云階 見 8 8 かが一かなはふ級 で殆文ミつご大のさに

清隣の立憲政治

\* へ出氣階も從る人のも \* 來 6 來 級の 3 何 間 は 會 n <--T がはの 43 から れ出 大 3 7 來 無 澤 非 從 から た。是 の來 かっ 阪 -山 中 常 必 勢 T は 出 3 來 2 3 等 は 來 た 大 0 ず 力 は 來 以 金 で、一文 人 調 L 新 3 3 今 T £ 子 6 6 27 13 B 來 0 3 からかっ 3 資 0 12 教 0 13 b 本 出 5 5 63 T 處 證 育爭 氣 來 見 教 L 家 據 をし から 73 6 73 8 75 育 \* 要て 百 T 7 t 3 は 70 大 あ 3 いの 選 4 6.5 T 1) 勝 稚 3 影 擧 都 2 證 n 0 3 カラ T 2 近 さだ て、此 3 少 據響 運 0) 會 種た 五 10 A 年 人 動 T C R t 3 支 あ 11 to 間 12 13 等 のかい つ危 <p 0 \$ 73 11 0 0 0 誘あ は 險 5 あ n T つ團 人 n 悪る 新 T 云 大 73 思 體 つば間 0 のや 想 6 かふ T 教 出 が 為 j 10 あ 中等 出 B 結 8 育 から 當 來 ---1 To 伴 來 5 15 階 支 を 8 2 カミ あ 2 受 3 P 12 な人 階 い級 T 75 \* 3 李 H op j 級 0 b て、謂 j 12 j 間 3 で形 3 73 他 10 人云 云 あ 0 づ 73 のは 考がふ 3 8 2 \_\_ 10 h

6 是 *p*; を 0 は 63 で新し 方 守 制 階 12 度 級 いは 武 る T to き云 時 他 居 士 組 3 代 0 8 織 30 思 誘 人 かす 13 % 想 憨 間 百 8 ののが姓 を 一篇 段 0 20 考 々 大 つに Š 3 動 ^ 0 カン 75 利 かっ C 75 2 者 17 2 五 益 T やれでれ行 3 品 ば 道 あ 13 < かっ る。さ Ln. 6. 0 云 行 か 3 は 3 3 う云 n 云 是 家 0 3 12 族 最 ふ利 危 主 中 -益 險義 1= 3 カミ 12 0 あ は出はや 8 5 利來 相 -73 違 方 害て 8 件 來 73 1 \$ 5 6 のは

す 中 所 ふ日のさ 5 16 から と、日 支 l. 75 8 那 to 0 本 \$ To 受 カミ 0 かっ は 4 B 3 3 H 謂 云 始 12 II 5 \$ : を接 所 200 12 め 士 T L 0) -立 族 3 T 憲 3 it 0 云 想 餘 政 を 級 5 程 治 P 分 E 1= かの つな 5 6 15 自自 5 12 0 6 三云 階 T から 人 分 あ 級 居 2 3 3 は 为多点 支那 12 は から 知 場 12 併 から 2 合 支 13 \_ i: L 3 ---11.4 T 支那 那 讀 は 居 To 見 書 13 8 h 6人 い所 のは 13 されが讀 T 階 5 75 [] 書 判級 い本人断が は云

噩 政

言 先 T 3 づ 問 す あ 人 2 ŧ To ~ 3 を は あ n 3 から 6 づ あ 6 支那 3 第 級 b ż カミ 3 らうご 現在 せね 思 17 E ふっち 支那 立 あ 憲 姓 云ふこと う云ふ 政 で立憲政治 3 0 かごう 治 中 0 かっ は、支那 形 事 5 が組 かっ は 國 さ云 餘 9 會 都 織 13 b 12 近 合 3 3 は nT 六ケ へ出 よく J 頃 3 0 が大な て、新 評 行 も、其の立憲 しいことで 論 は 家 n L 3 に時 3 で かっ 問 B 政 あ代 3 題 か 云ふ大 治 る。そ \$ To を維 あ 3. n

で政 そこ 理 \* 7 大 H 兎 過 本が で、立 C 3 角 2 0 云 憲 2 n P 政治 つた か 30 n 等 5 P 各 5 0 P 0 將來 うなエ 73 部 根 B 本 0 を批 大 0 問 から 合 臣 題 こ云ふ 出 判 12 閣 は する 來、そ 順 姑 re 組 潮 6 織 8 no 12 < 行 す 0 12 12 置 早 3 が協 < < 6 前三條 過 理大 出 3 來 3 L て、支那 た。之 る次 と見 臣 艺云 公 ても、近 n 第 から で、近 太 かるふ でも 日副 政 頃 頃 大 本 大 立 で臣 內 \* 憲

の三十 其 る、是 を 今 12 を 0 議 を を 主 大層 時 9 於 5= 以 宰 13 支 員 T L 困 500 那 は は 年 + T 5 公 各 は 0) 明 せ T かっ の立憲 資 居 반 雲 藩 治 3 T 井 政 思 大 居 3 12 0 9 せ 12 と云 代 0 2 資 龍 院 初 T ね 政 雄 表 ば 12 6 め 13 艺云 院 者 12 H 75 樣 本 各 5 子 0 -省 集 n To To To T 5 ば n から 3 0 あ 支 見え 代表 る。そ 院ご云 やう 員 3 T 支 大 あ 13 ざかい る。支那 な腕 者 る。支 D n 臣 0 を カミ 4 3 昨 0 其 かっ 17 37 50 ら成 今 那 白 省 L? 先 0 0 0 3 7 支那 があ 時代 資 生 立 め を 参 は 8 T 政 から 2 昨 1 苦 年 T 院 9 2 資 3 3 情 つて、木戸 居 資 た。木 す は あ たり、南 る。日 政 3 0) to 本 揑 院 戶 多 1. 1. 局 本 公 0 ね 12 就 カミ 方の て、随 さん 集 の集 似 から · T 3 議長 た。日 は 議 T 居る。 F) 13 院 分 新 議 T To 本 時 議 闡 San 院

曾 13 急 11 E 地 2 3 3 すな 5 餘 T L れな方日 8 を 程 餘 12 T 本 道 0 + 題 Z. 來 順 h Ė 路 0 財 V で精 調 良 本れ を は は 政府 餘 覺 T いでが造 to 縣 道 3 云 程 あ 結 11 束 明 議 會 2 鑛 Si 危 13 つ果 熨 治 12 す は Ш 五 + 62 62 12 會 十为 to 3 2 0 所 が 一金 斯 持 年 年 6 n 3 5 かちち 開年 0 3 0 3 1 權 官 云 支 來け頃掛 10 5 [3] 972 à 那 3 あ L T 5 かっ 3 限 か 收ら 3 ep 0 T カっ 6 I 0 6 は だ j ら、議 を 5 5 諮 居 國 事 れ餘 0 1= 75 5 八 議 75 6 會 程 1 T 借 處 局 年 見 12 會 500 居 0 健 欵 6 ż は 3 開 つ全 12 カコ eg 3 反 5 迚 云 3 5 H 8 12 0 1. 對 12 處 考 8 12 3 3 其 發 to n 2 所 思 6 \* 200 からへ 3 達 12 0 の 外 T 5 が今 3 0 73 9 爲 L 3 交 云 2 t 見 が か 所 す {= T 言 0 3 2 府 b ゴ 謂 3 府 居 つ事 T n 五 p 縣 -縣 を 3 38 T 開 2 支 ---年 5 會 合 3 知 T 騒 年 13 那 73 1 11 かっ 0) 0 事 いを 健 發 練 1-ての 12 制 から初 で議 ば議全達な習限不は居 短

を 定 はき L 3 あ 0 T 0 8 通 T 0) 以 8 - V カゴ 收定 箇 30 稅 は T 12 3 h To 稅 8 七 取 年者を何 選 清 0 6.2 1= 擧 To 八 3 が取 知 0 幾 あ 縣 濟 縣 0) つに 査が U 年 T 点 3 T 13 충 貢 0 8 格 10 n 噩 百 土 あ南 居 13 L 政省 ば Sale to 1-收 II. 73 T 地 3 3 L か 何 75 50 入 支 六か 土 居 めを T 1= 8 6 る。誰 浸 那 かき + 5 地 あ 2 13 0) 8 JQ. にあ年 云 3 h V L 0 3 7 72 云 15 某 はる 5 稅 所 8 T 8 1) n 3 Ħij 目 時 3 事 から ば 居 カミ 3 ER 13 支 々大 云 -は 何 13 8 0 H 2 2 \$ 役 500 那 3 知 6 本 程 -の全 は T 丈 6 出 nn 水 1/3 0 で書 無 6 T 13 す 或 が害 3 はは 3 茶 は 澤 10 TE 縣 爲 ががあ 人國 何 20 {= にあ書 3 6 苦 民 會 Ш 72 だ。さ は 或 る。黄 から 3 茶 E 20 20 0 を La. ž 省 8 云 耕 縣 T 2 で納 あ 此 ふ地 河 あ n j 12 12 カミ 稅 3 -ニュがモニモ 云 0 かは 13 3 1-あ 3 額 1= 23 Z 縣 3 增 耕 500 3 某 3 0 就 縣 文 有 ははし 地 は 今 れ分 T ウ 74 何知 が洪 での 魚 13 つは T 200 で干る 6 減 水も和鱗 T じが其税册 何必規 5 居稅

大だ何た時も 分 會 れいだ云の 3 6 世 5 3 に知 カミ 2 3 か云 n n 界 5 12 開 E 1-支那 3 5 n う中 兎 で H は は 昨 話 3 13 云 類 {= 迚 合が旨年 流 3 T 5 8 0) 角 1 資 の却 風 支 ふあ 無 分 所 政 國 3 台 つでい那 5 院 會 T 支 流 \* カミ T かっ 開 折 つがが亂 買 だ開 け那 0 1. 3 收 T 開開 彭 5 H 合 かる 流 12 j L 行けけ起 威 の會兎だ T 13 3 かっ < T 8 8 會立がにさ ど、矢 政彈 13 13 6 騒か 憲 成 府 劾 動 200 5 6 政立 2 式 にうで上張 5 治 21 8 熨 9 3 3 8 p. 40 奏 ご會 3 8 3 3 叉 73 其 ימ 75 云 に云 n 0 支 ż 大 5 處 100 3 12 3 3 5 2 す ま L から 那 論 13 8 考 でく 出 流 10 办引 2 0 5 à 治 は 云 12 かる T あ T Sec ま分ふ騒治 る居出よ 5 會 5 8 議 \* 5 來 かがず 2 10 カミ b てぬ員 15 つ併 n 上外 か開 て行 かをかい 13 居 L る仕 5 17 治 3 3 兎 買 6 か方かる 2 に收 1 n 5 \* もが開か 角し 3 h 國知な i n 8 <

し健 のに頃 0 3 支 政是 \$ 全 思 側 は 日 方 は 那 治は 時な 想 か 非 本 カミ 是 1-を自 1= 代 分ばら 常で或は は考分 に漢は叉 子か 見 立 適 8 3 學 反 ---憲 8 b ご、餘 鼓 から した カミ T 10 2 政 の那 2 行 會 國 流 餘 治 0 T での 程 も行程問 の倉 3 # 3 のあ外 の驚 歐 題 のつ 根 8 E 3 根 て、支 っ概 < で 羅 12 柢 **p**2 根 Y 3 巴 13 そう てに低べあ 3 人 る。そ き る 那 13 75 12 n T 8 0 を 8 思 13 13 思 3 3 2 ごれべ今 T 6 想 考 想 思 から へは には 想あ Š 3 73 12 ---5 支 て一近 勿 Sales . 朗 3 思 面 T 云 那 ち・う 居 體 い論 想即 芝 j To 3 3 にらに一あ がち那 3 3 あ 支 流 會にのは 穩 種 でかであ のあ 3 那 健 To > る。尤 で、思 3 か側 か < P 6 は 0 5 日 想 支 な 0 10 那 \$ T 本 を 3 い立に 42 か 危 其 あの持 なか つ支 5 0 今 險のる國 T 6 こて那 3 で驚が體居 云 する 0 ふ 新 な く 此 な る 支 人 ら い べ 等 ざ 近 那 3 ~ 立 3 3

其 ふ。支 15 着 聞 0) 5 頭 13 く。其 ど、無 12 L 盖 カコ 70 8 を < 3 13 悪 あ 重 13 の人 る。奥 3 T は い。尤 な 6 限 つ清 れん かっ の君主 JQ. T 6 75 50 支那 も支那 多人 が質 を天 て、随 論 3 13 出 43 兎 公元 22 がから 效 數 子 獨 は 分 あ 1-が撃 が問 50 0 裁 存 0 0 嚴 3 5 政 角 地 評 0 誰 治 評 0 重 63 つて 75 家 方 å 判 è 國 輿 判 7 に、先 と云 支那 で さし 官 は 1= 8 治 を 重 居 あ 知 0 0) る。そ 任 る 3 づ を 2 15 T 3 か 一或 評 5 6 b 管 實 を 期 かっ Ti T の三年 3 來 n T 居 置~「聲名好」と云 Son あ 際 判 j 三 [i] る。支 或 1 8 朗 12 から 12 善 重 話 諸 成 かっ 73 論 5 20 管仲 で時 人 者 功 p 5 6 那 葛 を措 を 孔 L 四 云 あ には かっ か た人 商 年 3 悪 5 艾 6 明 國 2 此 鞅 T 17 % < カミ 那 は 60 0 は へば 實效 何 11 T 管 0 0) か。 國 制 き云 評 T 人 派 12 處 非 度 商 6 判 好 0 は あ 444 派 3 Do 0) なごを あま る。地 官 舉 i 5 13 13 政 L て、之 12 -奥 b 出 Z カコ こを Ŀ 3 25 b 方 T 論 63 1/2 2 j 頓 官 來 からは 實 60 0)

支那 柢 72 12 あ を 8 b 新 事 5 成 有 12 カミ す C 3 ---其 開 力引 B 75 は あ 8 す T 卽 1 5 は 居 0 F3 本 10 8 ち H 73 7 違 8 0 評 3 3 誌 ひな 道 カっ è 人 0 T 1 75 立 甚 近 20 73 12 2 6 あ 重 E 500 惠 も、天子 頃よく ご云 きを 政 乗た 行 い。近 ある 6 依 10 2 Ö Į,n から は 2 通支那 が、要す 政 n 3 3 T 措 T る。鐵 は 居 府 新 思 < 人 ħ3 こさを言 ふ。現在 る。日 が断 13 聞 を を 國であ 8 道 73 用 6.3 75  $r_{ij}$ 本 ざは å. 政 行 國 8 1... C 2 之 3.2 治 有 新 で 12 3 L 0 T 失 家 B T 13 詰 聞 かる は 馬 ĵ L 6 15 評 n 13 0 73 20 \_ 策 認 X から 20 12 まつた。そ 1 13 判 カミ 500 2 を F 主義 立 11 多 12 11 0 詰 6.7 あ 日本全 さ云 與論 支 <u>ځ.</u> 5 憲 詰 b 3 支 政 6 那 10 2 判 那 は 治 T n 2 75 0 對 2 國 官吏の To 愚 73 T 立 0 0 L 9 S 69 論 新 新 と云 憲 立 -は 國 T \_\_\_ だ 政 反 獨 To 2 聞 意 闖 5 進 裁 の、人 記 3 治 對 政 奥 8 C 3 23 政 論 者 養 反 6 治 9 0 あ 治 0 8 成 對 0 根 考 9 T 3 3 3 U 無 矢 L 柢 12 曜 カミ ^

5 は 百 あ 2 6 止 比 人 V 8 T 其 才 3 明 を 75 0 500 13 何 居 較 p 6. 5 青 3 す 轸 0 2 73 るこ、遙 が、さ ---がそ 七 1= 初 12 3 12 年 才 百 b 8 を h 人 T 0 12 何 k 3 B 13 カっ 新 新 12 B 13 がつ F 3 b 度そ L 聞 ふ。併 T 聞 T 政 事 を 集 To 等 府 T 12 居 で、支 が大 會 つん 居 殆 騒 す 0 2 3 を 75 5 200 かる 73 T こ叱り が、併 盲 L 那 13 6 0 ( て、電 ので、木 從し 12 0) 100 分 < 言 大 應 成 しそ は 5 分 3 官 ^ 本 T 2 島 n る。支那 き、共 なごも 17 居 13 柳北 戶 h る。近 50 5 11 T 7 r 老 を本 ん怖 0 命 3 恐 新 0) < T かっ 3 k 頃 32 < T 3 新 聞 10 F במ 8 12 3 睭 3 是 水 大 P は な 63 から な 8 支 500 等 耡 久 2 つ。 || 500 雲或 T 那 3 は 保 は , , 詰 15 居 0 新 3 73 かる 本 [] 8. 6 は未 6 3 聞 h 支 發 大 n 本 T 唯 3 記 那 E. Hi 本 行 變 0 は 12 廣 かっ 停 7 五 云 で

\* 治 3 かいい 來 to z 觀 かる 知 3 12 6 5 出 れ れ ル 風 13 み 來 からね 10 中 2 0 3 大 73 支 カミ l, か、非常 ある。 那 兎 13 變 にするやうに で To 5 0 1= 1= あ あ 能 角 立 2 2 憲 背 < て、日 3 10 12 支 利 思 政 かっ ふ。是 治 6 < 聞 本 0 N. 73 3 を 7 0 憲 怖 2 は 根 5 は 政 云 T 段 一概 政 は 治 カミ 來 種 3 3 か か 73 立 B かっつ 72 新 0 が、支那 支 0 5 出 T 憲 來 居 政 那 T 12 12 上った 0 隨 奥 治 對 では 論 熨 分 カミ す グ 12 行 3 まだ 五五 6 ラ 重 12 對 0 或 E 36 n 度 立憲 て、反 1 志 r 12 は か 樣 8 殆 子の政 57. 12 < 2 500 立 皷 治 T 憲 カ\$ カ\$ 變 が新 政 憲 7 カっ n あるう 出闡 治政 3

其 0 は 3 思想の 7 75 45 b 支那 0 0) B 流 3 思 人 で つて はあ 自 6 支 3 思 居 つて る。外 那 0 國人に 居 0 る。英吉 剪 天 種 は 下族 皆 だ親 利 小 さ 念 か 2 思の 6 < つ現 て、四 乾 T 12 隆の 居 n 裔 8 tz 他の 末 8 年 45 のは 國 in 餘 マ衣以り

二五九

にん矢國使つ分う 發のは 來力 T 外 だ 張 E 者 は 3 12 120 云 3 b 0 英 12 8 かっ 其 j 63 Ξ 肖 吉ふ 5 二 清 像 2 L 考 跪 0 利 自 5 12 九 T Ė 6 to 儘 國 ~ 分 ご Ċ 持 天 8 7 13 130 3 III E 0 0 6 つ子聞 のあ 3 8 禮 カミ 國 を てにか 臣 れれ思 あ つの使 行居 2 8 會 73 C. 12 るはい。そずそれにれ って何 あ所 F 23 2 のにた居 L 12 5 h3 を來 つる 13 ž 時 マ収た 支 に歸 でた 6 かっ h 力 .扱 時 あぞ那 II 對 0 5 73 は思 L T は 自 62 馬 ミ支 73 3 n 1 ては 前 で外 分 3 鹿 0) 二同那 發 12 本 國 6 淸 目 13 1 樣 で 現は當 3 や國 的 , 3 には 云 宋 が 南 10 5 のが話 3 云 三四 3 のあ宋 種 う 自 達 から を 3 跪 裔 つの族 8 さ 分 し揉 す英 5 五 と同 思 0 73 め 吉 叫'颲 3 利 近 想 は 1. tz 響 等か 頃 の皆相 から は 0 8 6 英 で起 自談 0 6 な大収朝 大自 吉い使 み思はつ分 を ら貢 たの特臣分利ミは せ めの朝の國込がはの云自

歌 上耐四 宋ののるつ へ年 で點 は時 12 73 5 8 8 立 12 8 日は 殺 200 12 カっ 11 0 鄭 經 都 5 本 多 2 > てで を見 n 五 成 12 70 < 2 T 功 75 落 T は は 8 22 從 8 文 長 つ居 のい 3 時 T 籔 天 容 ź 3 政 つ家 中 n は 6.5 文 12 5 祥 ど後 8 な 10 T は 天 200 Ľ ים ים II L 容 をい 或 った 13° 6 T 3 作 ~ は n は る今 死 は天 L 2 隨 た。正 子れ 餘 n T 分 南 0 末 0 優 b 3 死 京 かず さこ 香 で 0 無明 港 あ 取 うん氣 待 大 た征 立 12 伐 末 0 8 To 0 5 < 達 戦 あ さ云 10 0 附 T 13 n 3 T 出っ忠 近 6 > は 6 ŊĴ て臣の相 言 3 粘 掛 b 末 カミ 2 けか義 島當 は 8 9 0 13 12 士のにね T 6 が、文天 中見 體 からの 8 9 < 方 事 支 To つ臺 12 0 立に籠し 那 3 70 7 消 かる 暇 水 遙 祥 士 人 は 牢 12 わ ---2 6 3 は 下 軍 10 t 0 人 T た居 + 1 云 殺 手 5 73 < かるも 本 3 C 年 以持三甫 E & れあ 氣 入 京

其か 時に 全東 < < 南 75 化 壓 < 0 36 Ė 1 思 服 見 0 時 2 0 E 島 7 軍 12 想 3 代 3 13 n 辛 3 3 て、黄 1: o h 0 3 R 廣 n 苦 戰 To 餘 代だ 思 耐 東、廣 表 後 想 久 8 艱 2 あ かっ も、其 縣 者 が力 \* 難 T 3 清 から 73 西 L 0 E 0 3 そ 0 先 TS 0 朝 あ 10 か T 2 \_ は -生 T つ思 2 5 落 12 背 た想 Ti T 緬 \$ 黄 0 To 七 今 種 甸 CC 宗 一 は 餘 6 73 羲 人 江 年 族 八 \$ 12 To 念 年 で、落 鄭 入 の南 思 -臺 50 3 0 成 功3 學 地 間 想 6 3 b 3 ご云 者 方 1 掛 0 13 功 を 0 云 る。此 N 8 から L かずに Sa 2 5 たっそ 伏 T が敗 T 全 T あ 長 る。そ 流 あ < あ 北 6 流 0) n 8 3 63 0 nn がだ問 此 12 餘汽 餘 T E 清 失敗 はから Fi 餘 t かっ 黨 學 12 姚 明 朝 6 を 會 派 王 縣 有 絕 1) 程 ż 末 名 盛 1-E 7 T 13 補 12 對 8 13 10 3 5 0 あ 抗 朝 13 は 懲 集 自 い。其 3 3 した。 りず、  $\pm$ 0) 0 宋 55 め 0 分 陽 の寫 12 末 8

T 3 餘明 0 の他 其 章 L 云 大 T 年 崃 初 0 東 學 學者 T 3 かっ \_ 間 誠 め 5 非 記 朝 人 0 3 E 0 3 ^ 常 1= は 思 淸 7 事 掛 て、清 東、其 60 ある。此 崑 想を 初 12 p3 1-T ふ H 明 あ 抗 山 12 人 T 居 の為 し、目 居の顧 8 支 存 は 居 3 0 を 配 在 0) 浙 浙 を 人の 1= 0 して 本 12 炎 L 東 表 東 骨 2 事 大 武 12 浙 學 西 老 は 8 き云 人 居 思 T 派 學 三云 西 1= 想が二百二 折 成 援 物 ご云 3 者 から 功 \* ふ人 二人 で、又清 2 ふ。浙 浙 72 を食 L 3 西 (清朝には) ある、其 義 75 請 は 學 0 0 の學 餘 士 かひ ず が學演派 派 は 12 12 2 年 21 7 者 35 人 間 あるご は 州 h が、兎 re 0 1= のニ 2 仕 0 13 元 餘 は今 祖 傍 10 ~ T 13 越 同 ps 祖 程 人 分 73 あ 0 黄 影 時 3 申 る。浙西 E か カミ 響 に、之 12 宗 仰 5 塘 て、此 2 明 L う云 日 羲 12 L 末 から 12 明 江 本 n T カミ it 黄 人 學 かっ To 朗 0 点 て、二百 居 叉 定 である。 宗 ら清 事ま 3. 師 を 羲 浙 人 0 末 記 To to 朝 T.

国

政

しつ後學に浙大か種學 に 北 大 谭 T 派 3 2 0 カ3 は 1= 顧 にの 13 復 一 は て學 胡 行 \_ 活 學 居 變 餘 派 典 12 承 武 3 2 派 派 たのし 程 氣 がし 諾 n To あ 色 をでを T 13 T が時 かる が帶中成 n 居 3 かあ 史 近 CC 1= は 1= 變 L 3 2 3 から 出 8 12 顔 年 B 72 かさ 2 元、李 \* 5 近 是 し西 其 13 T 0 T 來 た洋 年 は 淵 73 2 て、元 のき 是 塨 あ 湖 11 顧 源 T はの 3 色 居 等 0 微 南 炎 は カミ 來 黄 關 0 顔 \* 8 12 12 の武 生 3 王 宗 係 人 李 12 だ學 子 ep 2 눞 場 菱 加工 派 3 其 問 畫 T 明の始 To B のが宗 To 5 To を は 學 \* あ あ の外 成 あ 以 東 性 派 2 3 3 To 北 h 3 思 0 T 理 To T か。明 あ 京 1= 學 あ 種 共 末 浙 派 つ附 75 0) 近、北方 族 0 E 3 0 かっ 12 2 他 黄 5 思 大 が、近 T あ op 湖 3 宗 想 3 清 來 す 派 色 5 0 1-3 かず 菱 い朝 頃 T E 史黄 以復 復 起 引  $\Xi$ 3 1 0 0 が初新め 宗 後 活 學 興 2 夫 續 夫 此 羲 3 L 12 Z 10 73 3 あ以の共東にか一の 盛

的 の此 要 は が 思 は にの上 < 其 想 F 9 自 73 賣 0 で あ 意 分 0 E 人 る不 見 根 あ 3 失 考 かの La 0 3 1 0 3 敗 があ思 うま 都 本 3 ^ 得 君 のな見 共 合 言 書 は 3 主 15 ž 0 6 0 君 0 So 6.2 誰 10 爲 臣中 考 13 3 T れ或 15 73 3 To 11.3 5 あ は 3 に君財 ^ 3 J. 3 30 明一 13 民政 かっ -~ あ 歷 5 C 其 夷 部 2 0 3 3 3 3 8 關か出代 3 待 0 6 12 T T 12 の所 大 訪 係 軍 天 13 居 0 錄 叉 8 に事 の政以意 T b がはご特 で治 ŗ b あ 3 10 あ は あ明 云 あ 3 かっ 10 13 < 0 3 らう。英 るの 原 ふ書 種 鑒 カニ E T ŧ 3 自 亡ん 復 み 6 8 分 は 君 R だ。此 T To 13 5 0 0 0) 5 12 いい事 0 新 あ 都 \* 意 3 0) 0 T 6 世 s 1: L 15 合 此 見 い次 は の篇 就 13 5 63 0 政治 中に に「君 ても カミ 12 殘 9 73 為 42 突 小 世 念 事 H 1= は 意 飛 を 0 z 人 3 T 天 君 現 治 あ 子 云 見 13 覺 君 下 丰 かっ 極 12 悟 3 ふが め 3 10 あ 云 端 3 が經 13 し 8 から 0) 3 必者 能 世 るたふ 0)

二六五

遯

思いでの祖いざ なっ 財 からど 12 カコ 3 2 ろ あ T 產 後 がつ は 2 3 親 J. 自 3 10 父 得 勤 12 T T 73 n B 天 12 違 \* 73 12 つがる 分 る。そ T 慘 0 何 下 言 C は か 5 酷 財 te 0 6 n は 取 12 產 加业机 元 れだ T 10 73 祖 から 5 1 あ 2 大つ 3 T 3 € 3 12 仲 To 後 云 は 3 仕 を 思 あ 0 13 い時 3 3 10 j 舞 行 つか 1= 云 3 75 0 6 30 漢 ふ。自 T 云 3 3 親 n つで さ、天 ž 天 云 父 兄 3 0 てあ つには高 7 n op 分 下 かる 下 た向 13 5 のを お祖 5 2 12 -子 取 つき 12 心れ 8 か 12 0 若 自 考 租 孫 3 れてな を のかが私 72 ~ 稅 い 遠心 3 を 5 0 を 爲 抑 0 い時 C 天 3 財 12 11: 譽 6 は T 人 產 財 道 下 6 op to 130 0 產 を 得 to n 樂 來 君の 8 财 者 者 73 T 利 12 3 を取 違 0 は 6 漢 6 天 息 造 產 To To 3 U 3 8 ż 3 あ 11: 13 1 0 0 始 方 高 考 0 T 2 p. 0 天 爲 12 12 3 12 祖 君 ^ \* から 髙 75 h 0 T 3 は b 13

一共 明く代 約 なか 人山 人 0 10 0 は け 12 かっ < 7 骨 最 登 8 當 生 b 13 動 あ 0 n つ來 時 を 後 A 後 Car 0 2 τ て際 た、意 3 0 折 0 世 10 8 8 狀 天 20 11 12 12 2 の態 12 子 帝 人い 公 Ė を 3 ħ° は、實 下 のか 縊 カミ 73 E 主 CC 其 憂 8 73 00 智 卽 2 に惨 勤 家 人 力 五五 T い。そ 0 5 T 72 天子 死 結 惕 E は 2 澤 r کہ h n 烈 果 厲 は 7 12 で 時 15 7 は 3 生 H 0 之 鐘 天 崇 云れ < 12 娘 皇 0 b 1= 子 を頼 3 太 \* 3 2 天 ん子殉は叩十 てい つり 命 下 5 かるを 萬 七 3 T 1-\_\_\_ 死 6.7 云 仕 歲 T 年 生 出 落 L かい 以 T 舞 3 T す 12 Щ 百 10 總 2 8 T 官 流 72 ふ 卽 T 來 3 0 ち を 賊 0 明 支 12 かは 0 E 因 皇 宦今呼の 事 0 那 0 官の集亂 F 崇 to 后 0 R 財 7 北 犧 禎 或 は を 8 0 0 産さ 王 京 た爲 牲 帝 8 敵 T かっ 段 承 宮 1-天 L 餘 < け 10 は 亡ん 子 73 ż 恩 141 n L \* T 之は は希 1 唯 0 500 12 何 だ 儉 一景 B 3

の立憲

Bic

あ 5 8 やうな結果が出來て來るのだ。こある。之が黃宗羲の君 主論

5 8 段 する 傳 為 E る。之が黄宗 Z 0 天 10 P n 2 カッ ので を 下ご云ふ る者 て仕 使は は天子の から さ共に 宫 盡 す上 妾と 君主 もあ 事 n to T b 一人 かっ 召 b す 就 使 0 下 7 財 3 主 を治 3 は 0 T 南 政 b 0 うに は、天 天子 5 同 爲 を 0 仕 篇 め p3 様になって 1= 事 B T カミ \$ 子 臣 の財 する る者 あ を あ る。天 0 6 0 下 す 8 3 產 6 0 は 6 臣 Ł U 7 3 (= 0 あ 下 6 12 來た。天 3 B る。其 あ n 13 T 萬 0 天 つて 5 75 3 11 民 To 12 lt から、天子の召 り、友ごも 73 0) 0 は い。後 非常 子 仕 譯 仕 爲 13 召 の召 カミ 舞 事 12 い。大 使 違 は皆天 った 世 各 12 T なる 困 ふ、結 10 職分 はな 使ご云ふ F なっつ 難 か 0) 局 使 6 為 を 12 下 から 45 臣は、自 して、敵 てそ T 臣 2 萬 あ 1= 臣 って、兵 b b 民 は 下 君 15 0 0 3 n 0 云ふ 為に 分 は かず T 1-宦 段 0)

L 3 12 分人 の口 5. から出 るのであるから、餘程深い感慨を有して 居 2

の位置を畿内に對するよ一位、公一位、会一位、侯一位、伯一位、 此。うまり総理大E 其外 ご云 下 すると云 一位下 を ム宰相 10 まり總理大臣 疑って宰相 つて 宰相 ふこと 士 が、日 に就 5 位、凡 Ġ 10 疑 本 ·T を 0 なっ からの 置 を置かずに、各部の大臣だ 2 为 C 征 か あ 西 T 2 等ミ Ŀ 位子男同 の位置を外、諸侯の T る。灭 た。それ 居 將軍 かっつ か 八卿、大夫 云つて る。明 つた。黄宗義は 6 府 12 天子 一位、凡そ五 か 0 かっ ら後は 5 か 一位、卿 0 p 6 る、天 った を失 起 る。明 國 宰相 明 子 に對す けを置 使者 位、大 等と 0 2 は £= 太 0 唯 r 夫 云 就 祖 を利 太 諸 祖 2 60 は は 侯 3 T 2 \_\_ 位、上士 は T 峯 明 て居 の上 關係 用 0 て居る。叉天子 時に 孟子 萬機 の太 して 相 から、天子 を 12 3 二位、中 を親裁 の設を 置 謀 胡 祖 叛 か 惟 から 10 庸 75 臣

清陽の立憲政治

7 T しと n もにれな過 拶をする。若し與 を後世 す 7 答拜 碌 3 一ない b F 2 13 ここか 丞相 て居 政 で、大學士、卽 した。秦漢以 い。古代 明代に丞 12 治 る。臣下 15 b? 0 天子 あ T は つて さう云 10 \$ 來 さ、一時 ち大 を置 を 0 6 後 13 天子 かっ 容 2 10 5 本事 かなく 臣 易 て居た 5 座に 75 t n 3 Ġ 間 の位 < つて、さ 本 p は天子 で 取 T 5 に在 h ある。昔 T 8 扱ふと云ふことは支那 なつてから、さう云ふ事は無く ならば、降りて 0 0) う云ふ は で行くご、天 3 75 カミ る人 子 間 自 を有  $r_{ij}$ は臣 2 は 分の召 が、西 事は でも跪坐を 考 公 ご侯 から 難 ^ 太后 子は 挨拶をした < は 意見 使に は 10 {= 11 對 た。そ かの した 對 座 2 73 距離 な してさ T ある。そ から T で何 80 は近代甚だ b 13 拜 起 す 0 2 か奏上 なった である。 るこ、君 つて挨 だ た 3 \$ からそ 後世 30.2

居る。制 13 n い過激 T 居 る。現在 度 かこ 最も p2 の意見の で云 確 支那 有 L 重きを して居ら 力 の新 もの、骨髓であります。日本 12 8 やうであるが、近來の 思 0 なかけず であ 想を支配 nE 8 ば人 なら 間 L E T 重きを増 改革論 居 さ云ふここを 3 0) 者に は、此の黄 なごでは は非常に 思ひ 宗義 言 8 つ間 の歌明迎 も寄ら た。之 2 3 かき T

のいる。やて所 學 是 待 0 n は 篇 訪 艺云 錄 12 5 居 から 0 對 是 て到底行 3 ふ本 して は 剪 12 有 75 支 0 反 5 那 難 對 111 で ば 50 に、教 0 格 は 8 傾き 0 别 通 To 忠 用 い。そ ご云ふ を持 しない。日 あ 2 あ るご云ふ箇 T 3 つて 來た カェ 73 一篇を書 3 居 天子 うで 本 0 2 0 條 13 B 子 1-73 を 對 5 60 する忠義 に萬 十て五清 支那 8 處分 清 あ 朝 の國、殊 箇條も列撃 2 # E 。張之洞 一系の の天子ミ云 對 して の親 1 面白い 皇室を 75 今 して 100 0 2 は 朝 弱 戴 居 も動 廷

特闘の立窓政治

孔那出學 8 つ論 るいの末け 8 永孔 絕 子でし 者た がが孫 子 元 のはた re < でが有 0 た末 誰 -章 近 つ天續 つ清 T い末 -孫 を 3 頃 12 T 子 炳 を天が鱗 は者 た孫 3 12 の天 子あご革が L 名 は 0 T な子に 之 3 來た族 Ī 理 命 迚 18 ₹ E 3 5 L 黨 3 T To 官 支 公 家 L 7 12 8 8 は か那爾柄 6 P 清 0 止 頓 人に 5 ば朝 いる 着 To かぶ めは う。そ て東 以 は の封あ 3 宜の あ U 3 考 天 3 Ja 尊 75 かっ はいれ敬て偶 ž ^ 6 -7-3 E 相 12 5 n 支 3 す 想 To 夷 To が居 ŦĹ 3 續 狄 は 兎 云 3 から 2 さの子云持今 T 10 支 ふ力 8 のせ國のふ切 此 To か角革 は執はてが系 n s 革命 來統さね十命黨 0 る他居 T 3 T さをさ年 力も (= ののな質 === 支 五 考考ばの中 あはい際那 志 へへか中心 支 を 6 12 T b でに る如か 支の言然 5 那 前 第 の意何 孔で配はう 存見な 5 1= - 1) 73 レーしば考等で でる子是 なものだて度て支への居 1

2 治本へ民傾 0 T がるも 8 主 n 0 13 3 西 かの 騒は かっ 根 500 4 思 が洋 是は 亂 柢 > の想 n 6 あ 0 は黄 T 72 此 3 は 朝 8 0 T 實 元廷あ かのな あ 为第 の義 3 首 3 つき 民 銳 的 1 功 騒 6 0) てい主 思 1-忽 之 13 < 亂 の明 最ふ 5 12 思 想 對 から 支科學夷 0 今 那 想 は す 0 の史が餘る 間度 人 10 n が訪 支上實 程思 10 0) 0 近 重民 異 想 亡立頭 那 際 0 42 がほ 憲 3 の事行 2 0 禮民 國實は さ 政中い 樂主 て餘 居 程 れ治 にふ四思 bn 異 8 0 を考た 3 に入 の科想 -者 つと 餘 に最 生へ つか をで て云程て 競大みな 3 7 5 立あ 出けがあ居 ふ影 居 てる 現要 6 響 nb 3 -8 T > 額 12 た ば 8 う。か 3 E 0 多 空 12 3 三 5、 支 長 73 かっ 11 は少 言 與 6 Say で 平 髮 あ へ明 復 re 元等 賊 n 5 那 8 3 夷 3 8 來主 の是い \$ 8 待 ど 近 0) 清義 際はふ 立いの T せ年 訪 に近形 憲 からき鉄 居 ね流 朝の の實験來式 政日考のる所行

憲

歐

ħ3 ħ3 L 省 12 此 い軍 堪 12 0 T 6 1 腐 出 35 乾 其 組 万 T 切 敗 來 譯 隆 軍 す T 12 n 13 3 0 制 の織清 斬 る。そ 行 L で 大 末、嘉 が外 は てか も騒 D 2 勢 2 亂 つ何 居 役 10 T 0) to n 0) た。そ が慶 各 旅 E 義 73 2 12 b 6 捕 義 12 8 あ 0 立 省 勇 nr 例 12 勇 結 b 12 兵 を 6 兵 果 は \* 年 75 駐 10 5 先 n 0 -3-つが、全 L 今 < 防 0) 73 60 者 戰 12 \$ 12 あ 八 組 か 73 3 を 1= 0 6 る。段 英 旗 5 4 方 織 2 3 立 其 3 0 約 12 T 8 せ から 0 T (i) - 線 出 々の一騒 考 T > は 年っ旗 戰 來 戦 亂 時 揆 義 ^ からは ば 兵 漢 T D3 12 0 T から 勇 ·長 各 四何 カコ 3 軍 義 勝 來 兵 JQ. 省 省 8 b 史 云 0 勇 った < 3 Do 前 ふ常 Ŀ 兵 3 常 纊 0 1. 之 5 戰 自 綠 互 0 0 諸 卽 備 < 3 備 頃 事 方 5 分 軍 かっ 旗 つい r 1-實 軍. 八 地 等 は 兵 1 人 73 6 3 ·L を 方 義 地 3 七 から から 0 せ 云 年あ年 出置 を 勇 方 を A 功 T 來 3 つ間 い北 1 民 の兵 0 間 自 た。そ 人 12 常 T II 京 ě 8 2 B 0 分 所 民 備 平 指 200 1j 朊 度 喧 定 揮 四 軍 n b3 噻 12 12 12 毎

後 が點 懐 はし 3 す -50 12 云 3 あ 手 To は 8 カミ 5 後 3 5 然 3 3 常 つ明 を 常 かっ 1 J 地 備 12 備 段 2 3 かっ L 3 兵 3 方 此 10 T 軍 1= 云 1-60 2 8 0 カミ 度 13 居 0 な 3 T 綠 人實 2 3 2 3 役れ考 9 初 結 旗 民 用 事 72 T 3 は 10 かへ 局 兵 居 立 5 12 1 10 實 0 は 82 立 かるる 其 對 7 義 叉 12 後 は 5 義 た義 當 懷 綠 12 時 勇 ぬ數 す 0 2 + 12 8 勇 時 兵 手 勇 旗 ID. L 兵 識 を 兵 れ年好朝 兵 12 方 3 0 經い延 者 L かの 2 10 To 爲 T 先 尻 o I 3 地 10 0 0 n 方 見 合 -T 威 1/3 騒 1 にか T 立附 長に 力 2 0 12 亂 6 が居 い北 已 騒 2 0 髮 騒 ns かっ り。八 亂 1= 平 T T 京 賊 溫 75 明 10 湘 犬 軍 遠 かっ 6 2 为言 < かっ 0 旗 骨 T 亂 鎭 < 6 13 10 卽 60 だ。そ 兵 證 定 將 を 出 12 5 2 戦 かいむ 來 から 3 T 據 かい 折 を 22 後 つ義 制 立 111 を -叉 2 L 12 130 其 15 勇 御 6 來 To T 八 1= T る配 軍 0) 居 勇 見 兵 bs in 63 11 3 L 制 後 5 出た 0) 3 F 共 解 來 2 云 72 0 で 軍 3 b 0) 散ねう ふ者 缺唯 の官は の勃や

塞

耿

がけ役 官 3 就 3 日 だ。之 こを 本 13 かっ T 發 n 12 子 T は 0 5 参 は 源 ば 立 かっ 参 事 П した。支那 75 12 から は 15 5 本 6 n 大 在 事 官 10 變に支那 艺云 彼 II E. S. ぜ 0 官 12 處 對 Sec T 0 5 制 は ^ 2 云 3 7 階 n 度 Ŀ L T T 30 は -T 級 8 は 12 T 官 公務 は 元 E 0 官 は 3 悪 周 1= 派 2 兵 吏 對 13 來 10 10 遺 < 藏 と云 す 以外 い 日 1: 73 制 To h 13 3 あ っつた。此 官 る態 あ 2 1 n る。あ 15 本 3 て、常 打 T \$ 3 理 0 度 · F 湖 事 T 擊 窟 か To は 級 9 備 を 南 は 10 5 T も、目 官吏 義 與 或る 兵 統 75 0 功3 大 腰を曲げ 勇 兵 へて、さう 獨 變 屬 27 0 公務 この 兵 F 局 To 0 逸 面 長 0 12 全 白 關 0 12 3 謹 扱 關 組 必 係 0 灵 0) 62 で、表勇兵 È して か云ふ者 話ながい h C 係 織 に亙 2 で御用 To 10 10 12 をする。其 就て平等 つた L も、私 借 あ 者 12 T 備 8 8) を承 此 交 人 階 è は、書 を 兵 騒 T の 上 備 級 何 0 は 亂 美 0 記官 るかい 書 主 人 0 n ^ は に義 3 あ 6 記 13 Fee 0

に外貰命套つ た珍もら 15 官 支那 5 2 入の 7 カミ 5 殆 かる 地 じ を 4 青 ---^ L T 方 0 50 は之を E L'a T は 木 緒 行 かっ 1= 官 被せさ 事に F つて け相 つて 公 總 E あ 使 3 濟 0) 13 差別 せ、其 まね 吳れ 13 0 かっ 宴 頥 巡 8 後 す 撫 -會 使 2 せ 6、幕 12 0 3 3 君 以 12 3 17 して T 3 居る。殊 ご云ふ話 上 云 p 8 下 な 为3 25 一某書記 つて、べ 天子の 6 い。それ には、幕友 T 怪 3 ご云 あるが、さう 外 髙 L カま 官の 去 12 套 あ ふる を着 軍 官 ルを鳴ら 官 である。さう云ふ事は ps な 2 吏 で云ふ 支那 隊 T 12 63 0 75 も外套を 所 中 外 やら、低い だ、僕も天子の 6.3 を T 3 カミ 0 支那 は、 して sp. を b 變 際 つて 6 着 1 0 2 被 H 术 5 は言 官 には p 居 p? 12 1 せて 3 j T あ 所 吏 3 L p 3 8 官 3 自分 る。支 葉 To た。青木 う云ふ 一吏だ、君 を呼 - 5、又在 日本 自分 あ す あ T 那 8 15 3 0 3 其 何 t 0 3. ん 3 0 2.米 官 カミ 野 45 5 To 12 大 To 0 云 吏に 自 後 着 の人 は 0 8 2 人少にには 3 書 난 支 分 同 T 1 10 の記 等

2 9 練 天 官 0 兵 9 3 兵 子 事 0 6 8 咸 は 12 あ h 12 爲 T 懐手を った T 少 1= 戚 壁 12 しも 常 帝 する 其 C 繼 2 通 光 が、長髪賊 F 備 T か。 ミ云ふ 兵 L 9 0 り軍隊を組 知 5 は 居る。飯を食 書生 義勇兵 に、餘 T しな 5 は も養 人 遊ん 15 も、手 人 かっ の亂 程又 い元 つて 0 0 2 T 共の主義 織 兵 た探 居 訓練 來 の時に、母の喪 2 居 L 書 用 つて、傲 0 0 時 る、皆 3 た。其 に紀 で、昔 せね を命 う云 13 2 500 た。之を ぜられ を擴 13 0 効 倭 方 慢 でも 3 3 かかか 將 新 寇 かって 校 書 が宜 役 T 張 慣 支 等 たた。曾 3 郷里 が那 3 使 3 明 1 1: L 0 60 9 3 12 あ 人禮 ては、皆書 海 曾 5 考 12 3 は を 岩があ 75 へた。自 藩 も、非常 歸 能 が、曾 り、文 つて رد ال は從 藩 く會 つて、本當 は禮 國 6、義 分で 居 來 藩 3 5 食 方 を 0 L 0) 部 0 から す で、それ たの 常 た時 0 使 は 勇 侍 3 0 備軍 2 軍 兵 郎 南 が客 12 を 隊 訓 0 0 0

の人對れ材 L T 道を出る U で非 で、數 73 カミ 8 るに 6.3 T あ C カミ < あ 同 常 8 3 突 話 5 13 人 等 10 L. つ P 地 6 to 0 6 T 0 10 方 5 8 上 高 た。李 優 禮 ば ず、告示 待 の人 皆薦 を U 中 官 為す、地 12 鴻 L つし 吏 \* た平 めて 手 官 た。勿 T 12 章 1 幕中 感激 紙 7 なごを 13 13 臭れ 方 の往 あ 500 常 3 2 0 L b 12 10 3 3 出 置豪い農 た。禮 2 5 復 T 曾 遊 0 と云 格 ħ3 す 殊 人 ば 0 は 國 部侍郎 つて た。官 なぎ 體 0 12 は 藩 步 is 裁 天 7 T つて 0 11 60 11 幕 國 10 相 でした。郷 8 部 置 告示 當の禮遇 中 から い藩 對 の大官が郷 侍 て、役に立 して つかたら て、役 郞 さし で、日 幕 るさ、忽ち江 b 紳なごに から 出 中に T 同 を 12 0 李鴻 命令 2 實 筝 紳 以 7 儘者 復 の禮を書 て使 9 E を 疆 の態 命 賴 章 盛 ^ To 3 蘇 つた。そ 中 12 は かん h 曾 度で で、人 あな取るる。 6 生に 翰 れ部

11-4-

候 者 ---卽 2 2 12 功 か撫 た。此 To n 百 5 を 立 5 10 共 13 13 何 T 江 名 2 L 推 60 所 かっ T 0 0 は 西 た。尤 3 かっ 3 薦 江 かの 危 弟 派 立 戰 省 平 2 途 事 西 0 爭 遭 城 12 8 43 等 て、 を 江 0) から 曾 カ> L 12 主 ----馬 忠 6 たさ To 經 か 熨 義 7 鹿 淑 驗 3 賊 \$ 藩 3 から 7 つ軍 云 かの 5 12 云 8 湖 T から 啦 あ 1: 2 初 南 居 襲 12 わ 3 0 T 0 め 0) を 5 訓 2 2 T 義 73 羅 3 T は 軍任 T 戒 行 戰 T 勇 澤 援 は 唯 世 除 來 す 兵 爭 兵 2 南 自 かっ 0 自 た。江 軍 隊 3 2 は ご云 を請 0 分 う 江 3 To 3 5 經 7 3 60 云 13 忠 忠 驗 2 求 6 で 2 3 2 淑 源 0 學 せ 疑 官 500 T 72 三五 は あ 者 5 問 組 兵 判其 英 出 8 を n 73 織 13 等 0) 發 à 兵 0) から 大 12 南 Par 0 10 立 臆 名 は 0 歐 將 此 2 軍 1= 近 際 1 2 病 將 8 少 12 0 12 隊 見 60 を 曾 3 0 造 或 8 時 カミ 地 6 笑 8 n 眞 國 訓 附 2 始 8 實 12 先 2 藩 練 た。併 10 付 83 時 15 10 T T 10 3 L から T 跸 10 50 に 出 床 13 op 千 省 1 役

巡 兵 國 造 3 後 あ 藩 藩 撫 歐 0 2 0 は 隊 60 カミ たは 章 12 3 0 是 to 曾 10 其 0 組 如 兵 愚 曾 13 斷 或 間 織 何 歐 な 5 章 E 關 0 12 なる -ば す 間 10 0 To \$1 D 感 5 長 1= 初 書 T C 8 は 靈 髮賊 であ 情 生 食 話 始 3) 人 敗 账 からは E T 北 坊 堂 T 終 曾 折 中 8 0 3 兵 3 7 8 13 To T 書 同 亂 隊 幕 分 國 合 k 6 あ 飯 等 生 藩 困 を かる 12 8 は 3 を 0 曾 ず、提 難 の禮 結 でや 立 かる 食 から 局 派 30 曼 自 T あ 3 で云 督 を は 1 分 あ 2 藩 9 12 通 取 出 李 12 0 0 平 2 常備 幕 T つて げ 3 來 2 其 T 3 朝 3. 食 起 下 湖 12 る。もう T 0 章 -さ云 0 兵 南 組 0 逃 事 を 3 べご衝突 が人 间 省 織 To If は T 等 城 L あ 30 常 13 T 常 戰 ので、書な る。創 朝 12 12 1. かっ 爭 め を 兵 居 早 取 っに ず 3 1. 5 扱 生 歐 た。そ 慣 13 < 2 0 生 共 つ自 2 C T To 500 n カミ たこと 軍 12 あ To つ非 分 6 0 \$2 75 T る。此 除 13 1/3 居 湖 b 力 7 0 6.3 T 南 幕 は 2 を 曾 12 2 友 は T 借 12 8 0 曾 T 0 國

並

で の髪 敬は 軍 風 75 李 曾 有 除 賊 L 10 17 5 人 鼓 名 0 曾れ t 定 1= な間 國 II 藩 は 章 人 叉 9 功 t 12 藩 75 飯 12 5 大 を 5 は 平 5 は 加 n 立 業 歸も 湖 等 產 軍 JQ. T を遂 一北層巡 主義 主 憲 主 L 3 中 h 2 己 云 政 思 1= 起 To T n in げ Ž. 撫 かる 居 3 平 11 j 12 10 5 胡 2 6 T 3 長 等 過 林 0 3 63 T 髮 あ 主 5 人翼 幕 \* 大 0 5 賊 要 義 を 7 3 友 訓 幕 2 It の平 あ 云 た等言中 引 T 3 に發 定 变 2 8 證 3 L T 75 0 1) 12 1 據 [ii] 12 0 展 2 と大業 て、曾 で、此 3 カミ 1= 等 3 T 3 T 殆 云 13 0 8 食 生活 3 つは 彭 200 は る。其 为 事 0) -藩 自 度 \_ 分量 宜·面 3 0 を 3 To かっ 相 to の時 L カミ 5 あ T 1-5 拾 點 曾 てあ 3 65 助 一列 せ 2 言 國 居 8 誠 から け T 10 13 是 於藩 つきを ^ 合 b た。之 つ人 う云 は 人ば T 3 以 T \* 官 は 16 T 失 0 時 長尊 或 敗 此憲 んがふ 1-

そがのう で定た に男 72 1 接 館 巨 T 男 0 天 主 魁 8 3 居 す 3 12 2 思王 語 教 女 場 云 12 5 L 8 12 を を所 徒 3 3 屋 さ 李 交 73 天 者 7 8 は京 だな N 何 秀 造 罰 を 城 を 書 す け必 噩 い成 \_ .でっ事 カミ 立 要 老 Bc 73 3 分 T あ 0 T がて ŧ 記 ti 2 丁 8 8 あ 天主 そ 子 年 , た。そ 錄 出 2 £ + 5 仕 だ間 來 ^ カミ を b T 見 舞 置 z 5 3 の合 へけ首 來 才 n 2 振 打 h 3 < 0 を府 3 73 て夫婦 廻 であ 5 呼に ど、其 9 6 カコ 13 4 す 込 L 叉 5 事 監 3 兵 為で 1 5.5 h T 0 獄 機 10 で仕 匠 時 为引 L T 尾 佩 0 叉 た、之を 颠 あ n 2 服 0 8 局 る。數 \* 舞 す號 5 は 1= 12 人 3 E 長 長 令 12 合 2 云 造 8 た。家 し女 髪 つ奴が扱 日 3 髪 嚴 C て館 0 賊 賊 T カミ 母、母 後 其 A To 3 12 ~ 3 \$ あ 0 一歸 云 を 處 8 整 あ 10 を 々で、人 る。長髪 種 子ふは つ許 10 者 京 30 造 た女も T は E. ħ§ 0) 3 8 1 出 變 婦・ず 取 職 75 つ女につ I 民 賊合れ一 60

居士其の髪しい業乏所 つがの時賊て 孟 のし to 8 T に各 0 團て 10 い英男都 賊を體か 卽 ~ れ清 8 5 はた國 女合將造 12 H 本へ館ののつ一は 此 老 手た。式 1 っ隨 Ü に逃 0 人 0 げ人い元 設分 其 病 を 7 敷や のけ老 人渡 數明 10 團 もう置後た人は を治 3 十調な 60 E 食 を戦疾 地 さ 調 T うべーべ布 T 書 0 6 の置 告 を必强 T 12 告 1-示 使 13 8 讀 要制 T T みかし E & 役 せ頃 0 5 てにがを 字 を 6 T せ牌 手を あ日 あ出 L 使 82 本るすべ 紙 識 る本 T 2 0 3 實 73 る野 T 3 ご者 菜 其 な際 要 も度 あ うい 3 る來長 がを を を 0 3 けふ あ書 拔作外 T 2 うた髪 10 5 云 E 賊 8 3 8 1= かっ のか L 出 團 雜 R 3 紫 n 0 銓 中 6 12 體 行少 T さにで戦て楽 3 15 1= 壯 れや云投あ時 書圃 63 るに東行ふが込外 カウム C て其 て文 長ご ミ雑缺むれ

た婦下下た ののはばつき出 き來 せ 3 へに 0 12 か りも 上 3 處 立・婦が T め T さ女た女後 5 n は 置 うはせをにれ 足ら 72 T < 分 L 白夫 三る 何 かっ 0) 定人 立 T 6 で年 12 2 めま 部かいた旗 の子 る人 0 でで 貌 3 色 F L 6 の下やさ 其 夫 城 た。そ 10 の女のつ粥れに あ かよものらり子外 老 73 n 苦て to れっぱ は取情居 食 6 はた 11 - T 12 るがつ 夫 其 日皆 逃出 -出た L から たっマ の帳げて 8 0 12 7 3 子 3 食 面 T 居 からか 8 出らてル量 L 8 食 ^ To 63 婚何デを 附 \$ 6 T る洪烟時監 男 けつの 0 0 るたは中都 · :: 秀法は獄子 尾 0 E 6 に合館 査全をでの は 紅 3 の旗居 p: 定 8 中华 -6 10 は 0 あ一め男う斤 るあ 3 10 女 し無 F 八 つ族た 3 給子た旗にの四 は其 女 T が十八のこ奥はがの立は色 そ 人婚分し六 ドた黄の けてナれへせ 旗旗 ま姻 ぱしで法て居匁は立埔 000

皺

政

皆 は軍 0 8 0 れ娘 5 取 人 制 持 P TS を 官 扱 を 13 度 2 力 5 63 5 500 T T 範 1= 結 12 籤 T 47 南 B 居 圍 婚 2 5 云ふ 京 若 T を 2 2 1.0 を 居 T 2 12 73 城 嫌 60 札を た。其 り、男 居 5 から、南京 0 i 男 T つた。門 2 中 女 かい 0 館 張 かっ 73 から 命 女 3 5.2 は 3 が、それ 牌と云 令を 館に 城 實 3 0 三手 n 際 10 3 背 は th は 12 當 < 館 5 2 B 施 73 2 長 8 類 T は To . 6 行 12 + 0) から L 門 L 世 b 何 は あ 1: 10 T 12 2 1-り、婚 嚴 111 牌 萬 H 居 T T 重 人 人 を n 2 遊 ごも、南 姻 の候 と一大 12 附 た。南 収 から 處 0 H L 申込所 補者 ふ人 京 罰 て、日本で め ^ 城外 L 京 にし て、老 るこ 1: 1= が 城 共 からな 12 は T 3 は 3 產 + あ 6 は か から 在 2 b 主 數 自 ĵ 許 の郷義 云 年 分 2 1

5 云 0 3 3 ず 73 老 此此 E つた 實 0 際 共 H 産 n 主義 OF LA 3 何 T 長 髮賊 0 思 圆 想 C 8 ~ 3 h 73 8 2 T 事 B を 2 P は 12 殘 2 2 かって 何成 T の功

來關 h も、近 ID. 長 係を及ぼす はない。是れ 顷 R 0 あ は 3 こごはあ 10 一時支那 から 併 2 L 12 8 其 李 ŧ 1-0 あった いさ思 長 王 髮賊 13 500 現象 が行 ٨ li 餘 でも、其制 程 0) 人 の立 度 物 \* T 意 6 之 政 を を 治良 崇 にい拜 はミ す 云 8

な 之を要 の國 艺云 實行。斯う云 8 5 2 ふ。其の ふ風 の習 て、そ 5,17 4 するに支 習ご、そ n 慣 is 結 かぎ 12 詁 3 果 B 那 平 n 省 0 カミ 5 等主 から黄 の近 如 カミ L て、姑 何 從 < 義、殊 憲政 13 來 75 宗羲 3 0 6 5 治 < 形 歷 1= カっ 史上 の作 の根 1= 曾 悪 國 T < 於 っ概だ て今 藩 72 度 こな か 等 つて 8 が明 其 0 かっ 置 0 支 實 夷 3 3 結果を 云ふ 那 行 待 < 0 の立憲政 U 訪 は -た鉄 其 現 官 0 0) 3 民 すこと 民 は 別 治 平 主 論 0 等 思 0 を 話 15 根 思 想 恐 73 5 柢 想 3 n j 1/2 の其 3

(明治四十四年五月大阪にて誘液同年六月廿五日大阪朝 日新開稿載)

## 革命軍の將來

動 實 南 京 誇 12 際 動 る昌 安 11 は 從 が張 1开 \* 慶 武 來 起 3 宜昌、荆 昌 0 13 つれ質 革 武 12 かっ 12 5 命 昌 15 報 はの 州 500 起 運 附 道 \* 3 動 72 がだ飢 2 近 漢たに 7 13 云 多 そは 較 17 3 いれ場 3 長 云 べのてこ 云 1 T 江 2 3 3 大が さによ 0 2 11 は は 3 から < 頗 大 岸 所 3 て重 抵 地 13 長 大 要領 \* \$ は 方 F か なこ 3 ŧ 13 0 6 を 13 信 1: 3 5 得 5 用 嘘 な 3 うご思 12 13 0 から 都 p 73 出 多 ふ報 3. り方 來 い。長 1= 0 to ふ。併 n [ii] に方 10 沙 樣 支 12 しごごなかず L 那 12 T 岳州、 の多 居 命 (= 職い 0 大て

3 云 T 長 3 3 J 3 3 漢 は 鐵 T 道 日 3 3 0) 相 で、之 對 L 交 通 更 0) 江 大 中地 心方 7 0 起 -つ番 12 る。從 樞 上 要 に、英土 來 革 陽地 命 ので

數長たいま武ば 昌東 충 1= 髮賊 ので、長 革 7 73 12 と云 命 攥 20 艘 武 2 9 軍 9 を 2 髮賊 一缺 大 据 3 12 12 75 を 取 C 3 事 て、胡 れ、文 は 2 75 13 地 討 せ 0 を 0 官 T 伐 63 500 で ず 3 武 官 軍 最 云 0 林 6 に、ま あ 繭 b 8 昌 賊 立 30 成 翼 軍 随 8 西 T 宜 8 軍 分 功 To H 3 T 8 3 三度之を しきを得 す 云 起 注 2,4 の非常な no 0 は、最 3 3 2 目 200 土 人 12 す 6. 2 Sal 噩 か ~ L 3 通 初 長 恢 爭 T 云 T 1= カミ n 3 3 武出江復 ひ居 3 8 10 は 長 U U 來 1: のあ 3 9 0 比 江 昌 告 て、最後 12 流 6% E T 智 老 下 取 es 地 2 長 は 10 方 髮 地 73 5 12 2 武 15 2 2 土 贼 0 12 昌 12 13 0) 12 5 地の利 t 8 基 官 0 12 で、騒賊、観 軍 n 比 7 武 0 礎 0 安 上 2 をかい 3 To 50 T も、是 武 軍のか は n あ 堅 75 かっ 固 昌 6 15 3 が時 500 To 6 ---To 云 8 當 10 10 L いは し堅 度 武 4 財 が分京 T

二人九

中那裏は此 いかいる地あに一 そ 0 5 學 方 の陽れ 3 0 2 問みに な武れ線 もな段 昌 かって 度 を 63 へのき 先 其 L 5 R で云 うのて す 擴 2 3 地運 30 居 n b 今 かる 革 あ in. かつ所理 動れ度 命 3 2 T は 上 ば T 0 0 武 世 方 T 武 か仕 革 行 がし 6 方 界 南昌昌 -6 命 < 武 13 言 8 ののだ からの 軍 3 長 形 土 方肝 け 云 2 は 1= 2 要 To 髪 勢 長 12 T は大 賊 15 髮 J 2 で岳な 占 75 矢 響 變 3 8 あ州 50 3 張 {-50 10 15 E 據 2 長 T 云 注 73 を 失 返 8 3 沙 b 3 を 意 in 重 明 b 8 > 大 す 6 12 3 多 6 かっ 0) 旨 75 違 Hi T 3 ~ 0 13 1, 2 原 てては影 3 つな < 6 11 西 方 2 響 p 重 50 0 T 机因 を 大 大 にれる北 3 8 カミ 來 op 7% T 4)2 分 b3 0 0 す で、之 方 あ 6 皆 100 叉 2 2 る。尤 8 支 10 3 3 知 T てた 新 れ居 荆 11 らに長の十 那 かい 支州言 8 75 しな江で分 5

の時肝が がそ武れか起ま 12 8 要 昌 II 5 つで あれ 餘 若 て討 官 贼 75 來 だ 5 し來平軍軍 叉 け 程 で是長 12 6 のがで 近 は 沙 のげ 方 武 い來は 昌 大重 1-でた To か四 大 あ 軍 長 を 1 E 111 L 8 で同 つ除 沙 幾 殊 0) 12 0 あ様 て、之 艺云 かる 度 1-事 始 攻 重 1= 8 II 通 動 苹 カミ 3 終陷 を 73 H かず れ命 1 8 落 13 あ 8 T t, 運 度 0 0 3 200 2 8 な 動 背 は は は T 8 言 長 が面 曾 か。 直 四 JII は沙 起 0 國 2 3 3 藩 0 れがつ大 1: 3 から た變 0) h 官 長 で暴 13 \* と云 軍 12 13 部 5 沙 來 あ 動 13 に恢 官 備 F 13 地 5 3 へで、そ 殊 方 軍 3 3 がが武 1 復 五 6 昌 の報 長 さあ to n しの 手 知 de るは髪れる に かき 暴 贼 10 長 在事 の湖 が動 ご云 髪 で南 を る實 5 3 賊 あか結 L に絡聯 間で 5 局为 8 O T に勤が絡 はあ

が體

10 12 12

しあ

2

かっ

13

3

2

0

疑

縦

之

聯

T

\* 問

12

2

n 8

昌

0)

暴

の動

定 武

63

3

し方でるのはへは あ云旨 に沙 ž 北 向 < から 別 西西 なれののる +, 信 陷 T 北 2 は にで方方の荆 襄 7 落 T 京 起 此 のは To 革 陽 8 L 73 0) 12 つの各四 3 命 あ 1= 方 何 12 は 3 T 地地 111 3 か軍 カミ 足 方 方 か 8 b かっ から \* 6 云 Z' 6 汽 運 \$ かいに n 73 れ全 聯 方 來 大 C , は < 絡 3 6 かい で を 8 13 併 3 大 革 L 8 起 手 の送 < L がし 8 L 命 2 の州 2 動 5 73 多 た軍れをがて 擴 若 亂 n T 8 分影 のか控 は 3 來がし TU p へ、南 \* 響 手 6 軍る h 之 告 3 かった をに北 な 隊 5 2 か 3 警 r 云れ 詰 ハ 起 歸 12 は重 ま さ 変 水 要 喰 \$ 7 か な陽路な 3 キな す 止 -6 b 红 いいに 73 3 西 1) 御即 直 地 0 L 地 から 3 でて 方 に「宜 は絡 72 勢 40 あ長 雅 す 湖 な昌 はいで 四 江 0 3 b あ 南 3 2 の剃 報 111 を さにがそ れな出れ下州 道 3 3 かの で重 6 流南 武 12 る來か 輕 慶 で庭 6 のは 3 むのる ミ义方長 々 地 あ湖 の州 3

る格決にを害しき道でたその -눞 幾 典 を 鐵 10 z n 3 乘 萬 へ與 橋 かかか b 5 To re 5 12 3 Do 3 ~ 8 2 あ 起 ふ北 0 8 壊 T 得 す る。併 行 や京 軍 9 3 ・す は -15 け 3 6 75 B 歐 同 ば かるしま 3 200 L な官 0 Į, s 5 立 時 は 電軍 5 H な戦 72 露 派 に、僅 い與 云 地 から は 戦 3 10 が進 合へ 何 ^ 爭 得 -成 1= で到 力。 あん 8 \_\_\_\_ 3 0 大 3 6 13 あ着 功 けは經 す 三が來 nt 决 50 人 れ勿験 2 3 1 6 戰 3 F 論 To 0 nE 別 2 % 2 0 者 だ到す 8 軍 6 To は カミ 8 隊 大 あ 大し け着 2 ~ 爆 し時れの概 3 抵 T \$ す n 13 では進 分 かっ 發 事 Far 3 6 云 い一思 h 3 藥 實 间 12 8 2 つでが To 3 3 大 2 3 週 -れも考 變 73 間た行 n 0 等 13 程 < 3 - h 7 鐵 は は 手 75 つそ 非 10 2 常 道 有 T n破 3 對 いの 5 京 F 8 5 なし 時 戰 カミ さの影 て 破 得 漢 3 武 加掛 12 はが間響妨壊べ鐵

云復ねら う云 迚 8 if ふ す 0 かっ 鐵 C こさは る。故 5、大 道 3 出 -6 500 3 0 8 來 は 8 革 な大 72 12 抵 0 73 志 破 い。そ 命 容 そ・ 爆 壞 は -65 易 軍 發 を 大 n 2 I 3 全體 思 で 1= 藥 L 抵 n 二人や 13 依 3 To T 11 T 0 いつ ep B 日 \_\_\_ 0 T 矢 2 0 成 2 12 張 か五 交  $\equiv$ T 功 で北 通 あ 京 鐵 5 人 如 から來 根 何 道 日 を 0 2 杜 人 13 12 柢 3 0 <u>ー</u> 絕 カ5 銭 破 か は 3 壞 5 す 道 L 有 大 は 破 週 3 20 T 三三日 壊する は 効 軍 間 7. T 橋 却 で 0 3 3 ない 進 T かっ は 2 13 こことは 出 行 掛 で 大 さは re かっ [1] 爆 を 來 旨 n 復 73 3 鞍 音 ば交 H < 容 す 樂 る。そ 題 留 易 は n 0 破 n ø 通 1 力 10 500 な 3 が出 n す 73 当 T 3 [1] 來かさ 60 13

5 2 T は カミ 革 軍 問 命 題 から 軍 今 £= 全 なる 體 度征 10 討 かっ 對 と云 L 12 向 T ふ各軍 将來成功 歐 0 考 す へるかか 中 10 さ、一つ 间 否 志 を は云 得 矢 3 3 か 張 -ざう 5 3 200 12 カコ 5. 20

で、長 T けはに官れ兵立軍 ·b 姓武に が昌 あ \_\_ 髮 を落 庭 武 2 3 器 2 湖 -器 た。そ 百 對 12 0 何 は 抗 L を 3 を 進 9 T 功 n F 73 持 12 步 T 办引 L 至云 年 2 出 を長髪賊 0 あ 5 12 3 か前 て岳 .5 0 來 爲 2 4. 8 h 鐵 長 長 いから \$ : 12 ^ 迚 け 20 砲 から 沙 髪 n 0 す 13 望 p2 3 T n 支 5 50 3 - En が得たる 保存 出 出 0 して今 ある ば、直 那 To た。其 T 9 長 ä か 2 分 民 6 11 2 (J ら、さう云 12 n 9 沙 10 非常 さう て、そ n t T 大 時 to 12 bi n n 12 變勢力 あ \* 1-云 兵 20 あ 10 n も、其 吳 12 2 め 隊 良 3 5 To 3 12  $\equiv$ T 兵 12 譯 2 北京 P L-73 武 器 古 0 to 12 j 兵 T 器 增 0 い い つ 時 の征 13 器 U カミ 時 て、さ 兵 分 を かね 昌 鐵 步 器で 11 非 T 代 持 討 砲 0 破竹 卽 2 常 つた 5 何 やう 或 軍 て、長 15 10 6 7 n 1-は 澤 0 何 T 8 73 15 對 舊 6 髮 V. 勢 Ш 13 T 詰 内 式 0 賊 派 Q. 岳 80 6  $\{j_i\}$ b す 0 7 百 73 州 1 捨 0 役 10 4 72 3

も出ににす百もば を L づ起 8 T 官 於 餘 姓 あ 逆 13 かっつ T 程 0 をりかに 軍 3 起 3 募兵 困 L 2 頗 63 革 る 難 13 集 除 72 12 今 2 5 10 す L 0 成 3 かっ 度 ずそ 力 T 事 功 同 武 3 6 カコ かる 5 1. 兵 \$ 12 樣 立 昌 7 3 外 l, 3 は 相れ除承 t 13 派 to 國 5 云 云 違 10 に知 づ良 12 取 かっ を -30 13 奥 L L 25 成 6 カ 3 遊 b T 3 6. ^ T L 武 功 0 武 漢 3 使 居 63 1= b 0) 器 L 1= 3 まだ · ~ 革 を 陽 兵 3 3 72 10 L 成 0 器 3 75 T 0) 8 命 持の 功 供 革 製 かま 云 8 疑 12 の軍 2 T L 給 命 3 13 E 鐵 カミ 0 73 を 多 兵 6 所 13 0 幹 8 受 軍 7 0 れに數 2 12 あ 2 13 部隊け はけ T 12 はあののれ 應 500 全 3 5 n ---を 15 或 數 8 -12 2 何 500 < 3 2 8 箇 T 8 から 兵. 分 取 6 p 8 n 6 者 增 者 將 除 3 12 JQ. 月 b 12 2 ž がか官 1: かっ 矢 0 す 來 から -0 5 中の 次 張 3 3 0) n 軍 訓 鋒 1 11 老 b 8 第 8 200 1 To 6 其 得 練 2 15 今 \* 5 對 は 餘 To るをれ學け L 抗 今で 0) 度 のなてが點の要が間れ鋒にむ

の分か今地 -し 革 8 巧 T 3 拙 1-12 命 知 12 軍 れ起 到 ろ 頗 12 翮 10 n a つて 3 興 す 應 勢 12 味 5 ず j T 兵 功 あ 0 3 す U. 0 込 隊 を あ で者 3 2 h 10 あ かるこ 8 つ出其 7 直 6 0 居 {<u>\_</u> 結 て來 革 果 勢 8 し 8 13 T 官 革 命 3 あ 5 0 60 が命 少し 軍 軍 8. 8 も限 軍は、 ご接 非 T 0) 兵 方 常 其 ---戦 歐 0 0 5 1-を 0 P 13 影 P 響 回 3 多 9 63 b 少方が ž 0 せた 方 を -L 旨 を から て官 い成 りす 拘 \$ 見 づ 官 6 T るミ云ふ 軍軍ののを ず、先 < 居 2 8 中牧にめ づ其 て、さ p 3 云 b 5. 方 隨 8 9 5

機隊餘併 L 程 兎 手 を 中 12 懲 To 角 0 疑 今 惑 宜 L 度 を  $\varepsilon_{ij}$ T 革 3 3 命 60 T To 軍 办 が事 味 2 第 3 b て、其 1 方 9 多 がの兵 隊 多 爲 T 60 100 を 10 行 官味 相軍方 2 違 12 0 1 5、或 73 中附 でけ 60 かもた は 豆 益 6 3 事努に云 め自ふ 柄 て分こ カま 其のミ の軍は

なるかも知れれる。

革命軍の特点

糧昌變大も大長れ漢 75 脈 髮 5 砲 P 漢 9 は 陽 10 賊 かった 絡 7 を 或 0 15 以 は 水 係 12 は 載 のかの 13 15 + 來 事 Ton to から あ 0) 6 12 實 3 3 12 2 63 る。長 長 長 せ 民 て居 >0 かっ 云 3 13 7 (t) 曾 T 船 江 江 あ 8 To 兵 を 髮 る地 水 知 -る係 0 あ 藩 澤 賊 0 方 6 師 n 0 为五 で、此 11 カミ E' 为3 111 かま 0 0) 32 あ かる で、今 長 其 得 非 長 一 け 叛 n 3 5 て、そ 常 江 髪 0) 0) 部 れ軍 は さ云 海 交通 賊 左 12 0 分 € € 3 軍 8 應 大 1/2 軍 6 T 智 右 n S 艦 を持 考 C 是 征 (= 3 權 漢 30 を占 大 1= F 73 悉 < 陽 は ^ < 3 13 迚 6 3 2 2 す 0 2 水 云 T 婦 75 1 5 3 T 2 め n る。そ ふ電 流 居 行 人 12 3 抵 師 L 0 抗 3 3 n 6 T 3 す 10 2 p 云 かす 机云 た子 否 報 6 3 8 交通こ 供 5 は舢 5 結 か。 3 13 . 🛶 叛 を載 は 0) 軍 局 6 0) 500 3 か 板に 上 から 大 も、詰 形 3 は 0 水 6 6 せ、或 勢 9 金 水 師 變 0 非常 出舊分 \* Ŀ 8 8 13 3 式 從 h 1 來 か 何 73 成 は 兵武大なるの來 2 功

も、若 會を T 出 < 3 8 かっ り革 b 薩鎭 3 來 7 3 て、長 す し長 占 宜 式 此 あ 五 領し段 氷 n あ 0 命 b 2 30 今若 ば、更 と云 軍 江 II. て・し 2 砲 長 12 1= て、縦 から カミ 0 三日 交通 髮賊 ふ提 交通 段 L 1= 10 p3 は 革 方 大 迅 F L 武 を占 流 征 督 速 命 四 2 昌 L 軍 討 をがて 1= 日 12 1= n カミ 行 交 0 to 攻砲 居 6 砂 據 軍が 6:5 つて、南京 非 8 通 自 成 折 擊艦 2 艦 常 を 12 かる 由 2 が功 す さが出 に往 1 0 ので 出 8 率 8 都 T 幸 來 \_ わ 3 合 华 るご云ふ さか 交 0 復 いふ て武 は、迚も官 され、若 12 來 ょ は T 上海 も、此 ず、殊 < を 水 100 昌 行 500 自 10 3 U が向 軍時 12 地 2 かの 碇 近泊 年 て、長 12 方 師 12 っに 成 對 當 12 9 す 功 江 功 12 常 ŧ 1= 抗 0 江 力 3 な 0) す 3 20 强味 交通 云 T 時 op T 地 To 3 は 出 P 3 出 陸 間 う 方 あ 3 2 T 13 33 來 路 を {= 3 0) 3 から 否 汽 (= 1, 四个 から 全 云 L 15 R 12 T < 船 る護 都 ば省がて った陸 若す あ 度 别

二九九

要島云な 3 害山變 j 1 3 12 L 害 0 30 場 H 砲 叉 U 出 T あ 所 來 T 所 0 n を 50 立 軍 所 8 1-カミ T T 力 支那 艦 あ 派 方 居 8 6 から 1= 8 6 方 あ あ ŧ 0 樂 軍 1-13 -6 止 交 非 0 0 jQ, 3 3  $r_{3}$ 0 で τ 通 常 2 17 砲 T 1 8 けめ 長 AL 13 to KL 15 臺 軍 63 ごも、それ 要害 ご所 II. 加工 6 程 艦 b 常 う。若 あ E 手 6 ds 0 0) 命 0) 段々 2 内 n かる り、そ 0 交 ば、大 12 通 部 擴 0 は 等 5 n 海 2 3 カミ を 其 を L 自 分 0 かっ 0 n 6 止 L 12 是 T 由 所 0 5 緣 15 Ö 6 8 12 <-B 1 Ŀ 鎭 0 止 8 To 60 方 長 自 有 革 流 江 め 革 3 0) 云 艇 江 分 力 命 73 0 カっ 8 命 3 6 15 0) 0 3 軍 8 焦 3 軍 3 芒 地 方 云 溯 す 0 から 南 山 17 は、其 は必 つて 勢 T 2 砲 京 茅 n 準 bs. は T 交 -臺 附 12 Ш ご云 要な は 通 3 近 行 矢 0) 通 中 を 占 準 張 江 から かっ < 10 を 0) Ξ 6 要 長陰 す 出 30 3 9 備 領 江 ep 皆 z n 來 L 見 8 2 江 る。お ば、大 て、さ 8 j 陰 相 恐 T のか 6 要焦 2 12 2 當 5 b

な方 革 かに ご地 云 3 3 命 つれ 方 2 10 6 3 3 n T 6 思 T -考 取 1-かっ 0 か 軍 想 £ 8 攟 來 0 3 6 す ^ n 艦 げ は 6 0 3 カミ カジ ば 8 3 To 2 海 n 雷 1 ゥ 3 出 3 出 て、重 軍 3 始 0) は 之 めて 云 長 一來 來 から 0 13 隻 問 bs 12 あ 3 江. n す 三云 長 兹 2 其 所 題 殊 見 0) 矢 3 て、軍 込 交 の江 10 10 張 0 to 12 4 は 通 重 江 占 大 b 10 73 權 へ入 大 南 艦 軍资 73 領 變 力 2 11 のニ T 3 を 6 關 15 是 6 0 將 T 金 得 係 間 獨 隻 3 方 並 n 70 b 3 來 8 かる 題 73 73 で、革 若 8 T かる 最 2 あ 圆 n あ かっ り三隻 0) \* ば 8 る。武 Sal n 3 縦 是 軍 は 大 j 立 革 T 命 軍 T は Sec 0 か 命 8 L 5 13 交 13 0 得 亦 3 海 革 0) T 黨 8 乘 成 6 重 b 百 軍 命 9 功 n 大 奪 組 容 カニ 軍 五 易 十萬 自 員 To 勢 15 8 0 0 問 から す 査 間 T 由 H 題 1 3 II 革 題 500 官 10 南 か格 3 注れ 兩 T 命 軍 13 否 カミ To 0) 1,0 江 0 あ 意 11 備 3 軍 th1 9 6 2 結 北 金 3 す p j に手 兎 T 3 12 0 \* 局 0

= 0

もる兵 にい上云 るを 糧 入 0 海 为 カミ 置 7 3 2 6 73 國 < T 5 近 7 カミ 何 か j あ En は 來 制 あ 3 る。そ 度 8 何 3 0) 内は 8 13 云ふ 云 普 票 8 b 3 cg. 地 其 0) n あ 支 5 ~ 0 を だ 那 論 T -13 入 2 8. 云 []] 1/3 かっ 大 n 12 5 0 ら各 刷 5 3 は क्ता ば 行 時 政な -容 場 入 12 12 府 P L n 地方 は、各 3 5 12 る。既 3 易 To 3 n 7 3 は、本 1= b ほ 各 は 15 紙 T ħ3 ご、存 1= 出 0 數 藩 省 b 當 都 百 類 T 紙 來 5 0) 庫 8 會ぐ の。併 幣 の正 萬 外 0 は IQ. 首 2 兩 3 見 府 云 73 を で n 金 0 5 12 發 3 < to 12 500 て、軍 p? 支 わ より 哲 行 超 布 5 6 T 無 あ L 那 T ż 5 現 政 是 かっ 金が 12 10 0 何 3 3 使 12 6 3 10 < 少 百 Æ 衙 3 支 3 所 思 軍 T 內 那 云 8 萬と云 の正金 金の ふそ あっ し誇 器 思 地 ふ、兎 の兩 0 老 5 紙 To 軍需 少 es n 12 3 入 12 换 Ö を は 13 T. 1 8 10 12 金 質 發 支 行 刨 カミ 際 國 那 2 電 T 備 す かる す to 手 通 報 13 To 3 あ 金 8 n

5 云にで あ艦 ばだ 3 居 点 2 3 以 Do 13 5 8 5 U Ŀ b 方 3 革 云 n 買込ん ば、是 であ 法 商 命 5、日 T 10 事 11 75 かる人 黨 かる 3 本 5 2 は Z 出 0 13 自 支 亦 金 3 好 來 T 那 1-T 50 唯 存 む 或 to 12 B 0 多 5 砲 外 外 寄 金 2 本 は か を出 艦 成 國 叉 せ 3 は 0 75 す て、そ 人 非 地 海 j 海 6 13 功 11 0 L 方 H 2 1 す 0 常 軍 n 疾 3 浪 T で、多 1= T 國 10 -人 より 8 少 金 T 8 分 12 少金 成 20 10 3 13 を B 2 Œ 12 功 b 廢 新 T 20 積 2 0 かっ 8 を 支 す 良 5 艦 L あ を h T かい 那 3 1 5 雇 G 軍 0 う。支 見込 つて、支 器 る。尤 8 T 人 6 T なる 軍 2 旣 を 0 9 艦 あ T 75 の二三 那 る。そ p 買 居 2 10 力引 8 那 込 2 15 革 j あ 0 る。それ 75 海 h 12 て、さ 命 るか 0 艦 \$ 軍なご 海 隻 T 軍 t 3 黨 1 ħ\$ 輸 6 軍 6 13 n 艦 0 は 3 買 送 旨 其 3 13 73 は 2 500 は古 込 かっ 8 對 す < T T 云 巡 抗 h 海 從 る根 居 9 3 外 來 3 T 洋 船 L 3 7 か機

HOM

獨そふ疑けかはて れ途 問 6 8 9 支 1 T 依 あ 那 を る。併 2 買 0 小 b T 0 て、官 op L 外 3 n 10 兎 4 8 1 軍 千 け 5 角 3 3 革 外 對 商 か事 命 12 抗 人 5 を 13 黨 す カミ のや カス 籄 63 8 8 12 若 -を 5 L 力 積 3 成 5 p3 かき \* は 3 功 出あ な 百 思 す 來 萬 3 17 do 3 nE 8 かっ も ばか かっ 5 m-0 500 2 0 云 百 2 5 來 うて す 萬 か N 2 AL 3 -も、そ ば 3 3 は での 5 \* n あ金 云だだ 5 T

T る す n 立 员 T 5 ば 10 其 0 若 商 13 0 宣 L 新 言 武 カコ 人 5 0 5 獨 を 昌 來 資 立 L カコ 國 JQ. 金 知 T 6 U かっ 7 n は 隨 軍 國 分 T 3 12 器 詰 債 外 南 b を 國 京 3 軍 to t<sub>ab</sub> 艦 今 募 人 E To to 海 あ 3 0 2 10 3 を 購 所 響 附 T かき 叉 近 入 -6 < す 北 12 P \* 京 革 京 j 6 3 0) 8 3 命 政 12 8 云黨 方 J 府 な革 b s 5: 2 り命 0 立 外 -成 戰 き業 淦 功 3 3 ~ 0 12 です -す 手 5 13 3 あ 3 12 1 見 3 途 ば歸 62 から 3 今 から 2 出 さし 2 \* L 來 うて

見引 在あな 官 す事 に随 出 2 經 上 0 0 場 8 12 無 L 北 T 7 驗 命あ 京 彼 度 成 T 有 0 かる it 40 功 業 3 使 政 no 力引 力 12 T 揮 な 云 12 府 3 13 カミ 1 b 智 官 L 3 73 で行 3 人何 43 P -H は 云 でか T 12 か B 3 3 任 j 大 13 3 6 3 n D 3 カミ ば 分 其 命 2 5 漏 0 T 子 云 た 5 分 75 敵の T 態 3 b bs 3 地 け 度 3 T n 舞 2 5 8 視 方 云 今 8 臺 -T n n L 13 b3 < 重 3 73 3 居 15 T 0 し、そ To 餘 分 1 5 V 人 要 か 暴 10 る。そ 居 6 程 3 73 云 72 つ心れ L 轉 n 俄 ħ\$ 8 n 云 地 3 廻 72 かっ かっ 倒 10 ご、海 位 吳 8 T 3 人 靜 6 L L 贫 之か 之 Ξ 祿 間 ż t 12 -湖 世 軍 居 貞 3 3 73 8 南 カミ 凱 3 73 5 は 3 湖 實 13 カミ あ to 官 餘 3 云 袁 T 出 20 北戦 Say 引 軍 程 0 來 は 本 00 世 To 2 出 云 上 功 敵 0 北 12 譯 地 凱 8 す Z DS. 京 7 方 1. 3 に方 は T 8 B 陸 之 政 To 就 随 若 n 6 1= 8 本 軍 3 若 府 を 75 威 T 分 < 0 對 12 L 望 有 覇 T 13 L 抗 車 定 に現 軍 200 が効

軍の蔣来

方に 1.7 % 9 能 3 功 こ人 がっつ 3 其 DS. B カミ 3 す 3 を て、さ 云 軍 否 11 あ T 3 1= 頭 0 3 cg. 3 大 は 10 なる 上に う革 10 T をは 元ふ 47 分 實 は 置 ど、却て 威望 也四 b 率 疑 L n 際 何 叉 いて、さうして 分 12 お 問 500 何 0 いろ 人 n も、そ 8 T があ である。それ ]1] 12 役 0 8 行 8 1= 12 官 五元 なら M 3 向 B 軍 T < 分 8 あ 譯 な人 3 2 沙 0 1= る。此 ふや 袁世 て行 云 で n 敗 12 權 腕 To あ 袁 ٤ n 北 を 力 150 一方には ご思 する うなこごを 0 凱 3 世 < 0 カミ 置 振 が實際に 場合 10 12 凱 幾 いは 叉 は直 ふる。岑春 原因 — 兵 て、さ つに terest 73 ti 11 方 廕 隸 を 12 2 8 5 かる する 北 10 昌 軍を・地 8 煊 分 京 袁 3 事 連 方 手 2 カミ 12 T 世 政 かっ 上 no 13 12 T 174 吳 府 T 陸 所 JII 3 統 世 功 13 祿 行 行 す 軍 有 總 カ' ー 凱 < 貞 20 H 督 ご云 3 を L 8 北 を 3 1-ば組 13 12 知 15 京 用 0 か 要 幾 織 1,5 1E 政 云 領 6 Q. L 3 せ 11 5 T Ĺ 1 250 を か T 6 から 5 其ふれ成ふ 權 得効 3 13

て來て、さうして可 思 S さうして到っ ると云ふ 2 場合 頭地 3 支が 圆 那あに歩 のつな製 一 た 8 難 大なら ま.に v 13 にばな北 ご思 6 iQ. り京 ど、え 本 兼政か ら、若 ね府 6 13 0 60 いここ L 人 革 が 命 出 で益 黨 T あ危 0) 線 < 運 T な動 5 0 さつが事

命 今 知か 8 9 軍 0) 5. 8 カミ 6 カミ 73 所 j あ 何 8 E る。併し今 11> 箇月 P は 5 L 詰 j 此 其 C 3 b 13 の運 處 之 思 \_\_\_\_\_ は から 2 12 事 動 支 週 〈明治四十四年十月十七日 な間 件 を那 支 5 4 0 0) 大動 どもう少 最初 であ る観 かこ云ふか L k 2 外 て、殆 正 確 0 やぎうう 地 73 30 方 判 形 なかご云 勢 斷 0 樣 ご云 è を 下 子 全 かふ す < 3 则分 間 題 2 3 6 73 13 には 23 いな革

## 支那時局の發展

が 兵 掠 站 て對は戦 る。尤も官軍の方に於ても運動の仕 迅速に其發現の仕方は結局皆革初豫想したここの大部分は着々 ず、肝 3 考 奪 75 必ず をし あ 9 を 事變は ^ 2 る、長髪賊 の設備 行 缺陷 て漢 13 6 武 つて n 昌 る、そ から 口 漢 居 から 伴 を回 生以 0 時 陽 n るご云ふ報 75 つて居るに 0 0 13 7,5 復 事 攻 か Ġ L 殆ご急轉 撃に於 ら案外 た。併 しい 40 告 0 相 L も自 で、近 違な 其 命 L T 10 事 直 は 迅 實 0 方 軍 F 未 速 頃に 然 23 代 かいの 0 0 だ 桁 ので、恐 1: 方 武 5 豫 上 之 昌 漢 外 73 軍 想 1 1= 小 12 12 隊 有 現 漢 口 2 ょ なる れて て其 以 伴 を 5 の正 りも 利 ば に發 Si < て進 運 地方 進 [1] 當 迅 は後方勤務 而 動 行 復 落 75 速 展 8 行 12 8 で、革 0 して 豫 3 L L 必 於 運 8 12 想 T 然 動 命 1= T 來 9 官 軍 13 6 卽 1/2 T 5 3 5 拘 結 軍 L 3 居

發 で武 ず後 方 ימל 攻ねは カミ 6 陷 昌 援 \* 革 攻 n + を 命 す 漢 8 E ~ 軍 12 陽の軍事上 9 き見 の手 て行 3 t 地 0) to で、急 込 ł: 實 老 攻 は 歸 と元 力 一の狀況 した 72 10 カミ L め 官 Į, そことに あ 難 T 軍の 以上、一方を るか い同 12 0 ざうか で、今 4 成 に之を 後は決め なる 日 き、乾 攻 12 0 攻 疑問 蟿 め 官 陷 i 3 12 T 軍 す 三云 て居 4 武 73 To 程 昌 ż あ は 0 3 の背 7 8 る、若し順 武 勢 見 間 0 昌 力 込 1= g. 面 漢 to 一方 持 12 12 5 陽 12 75 8 を同 R 2 湖南地 45 12 1. 急 T 速 2 絕 一方 時 ź. n

T 0 な 外 2 75 支 10 全國 8 奏 è も驚 叉 查 發 其の非常な勢力で以て朝廷 に及 6 が、詰 ~ 40 13 0 13 した ż 度 b 3 は、武 1 1 1/1 叛 75 ざは 旗 であ を 昌 實 0 漢 つて、殊 陽 L 10 豫 12 の革命軍が と云 想 に外中に なれ北る京 ふこ 迫 2 早い變化 下電車 12 3 0 至 政 だ 附 近 t 院 12 が餘 が、其 あ 既りに成 を 來 3 第 非 功

は 3 3 5 = 勿 3 n \$. 論 n 舊 3 9 23 7 は 5 . 支那 0 あ \_\_\_ 15 3 2 例 T は 0 T 叉 P 電 あ のし 革 報汽 るけ 5 15 P n 感じの うで 車汽 0 同 もからし 船 ある 情 3 釶 を 0,5 b 失 殆 國(時 ふ文 T h C は 30 2 明 何 3 佛 > 人 0 繭 あ 利 8 て、西 3 想 器 は兼革 73 ひ及 馬鹿 ご、時 0 命 補 0 助 it 12 當 3" 感 7 ·時 12 3 C あ 6 實 所 0 3 想 1 To 早 U. 眼 あっす 0 0

舞 和 居 兎 說 3 12 か、そ 卽 かる 角 引 態 革 5 色 (= n 命 目 k 變化 げ 入 3 軍 下 3 る、さ T 3 8 0 起 北 B 此 方 つが 京 3 0 0 10 T あ 居 L 儘 入 12 3 2 T To. 假 n 3 12 戦 込 武 定 所 5 3 す 爭 昌 n to のし 袁世凱、 カミ て、さ 0 3 72 革 繼 10 3 所 うし 詰 續 命 で 軍 す 朗 b 紹 到 5 0 講 T ち 着 幹 カっ ---朝 和 す 0 部 兵 0 3 時 廷 ~ 云 かる た結 休 方 3 <u>ئے</u> ۔ 3 果 戰 が點 京 狀 主 3 は L 2 態 持 大 T F 近 0) 10 し抵 人 官 あ 75 1... T 極 が軍 る、若 居 2 호 幾 は T 3 2 武 L 仕 游 干 T

る。勿 うし あ・主 且口の 8 勿 73 3 義 表 宜 \$ 論 者 ig 3 T 3 言 突 T 3 今 其 5 言 かる 3 0 9 を 8 方針 該 日 0 L 2 思 京 5 は て宜 まで 地方 相 張 12 云 害 10 U n 談 12 ž 9 3 3 を 0 革 0 依 見 T 所 避 63 ż 發 3 命 結 百 は かっ 2 6 H カコ 果ご 新 軍 T n 6 2 5 8 3 革命運動 1= < 軍 3 知 8 カミ 應 刨 0 n L 3 北 爲 7 革 T C 京 ち JQ. 3 其地方 命 12 干 カ3. 時 代 12 各 其 來 0 10 時 艺云 軍 表 皆 To 間 '地 0) 1= 1 代 中 3 全 12 0 方 を 命 立 0 表 0 的 極 官 < は 新 袁 意 的 投 必 軍 がわに 端 吏 見 軍 0 ず は 10 若 ず T 歐 獨 \* 大 3 to 立 走 < 部 かた 0 8 3 出 宜 3 は 17 33 を 3 す 諮 3 言 0 5 防 は 云 議 大 當 3 を を 7 方 皆 云 局 (-臣 時 15 E = 乘 0 た防 13 爲 3 1= 0 1= 0 3 止 c. -者 En 獨 者 革 10 to 車 0 20 す 3 6 L 13 利 业 8 命 3 0 b T

75 < 態 云 8 5 から 3 T 激 72 To 75 幕 63 所 10 8 烈 0 和 b P 3 其 73 10 T 0 5 5 0 支 違 0 有 至 あ to 73 なここは 內 て、公 影 73 樣 5 2 あ 閣 響と を n 12 63 12 8 8 P 示 勿 17 加引 ħ3 組 合 うなここ 4 第 論長州 幕 n 織 體 - No. T \_ B 府 說 L 居 12 4 7 0 かる 長 îř 0 併 目 3 は 征 3 は、言 はか L 武 伐 州 印 12 は 遙 5、武 外部 は長 昌 樣 は 征 れっは C ---0 伐 200 T \_\_\_ 維昌 の革州度 10 橋 幕 武 新 勢 命 於 0) 0) 行 昌 刑 府 當 並 援軍 强 11 T 0) 部 0 時 命 は 革 bi to h 結 卿 0 軍 सार्व-未 0 T 局 命 3 來 長が 3 12 1... 初 長 か 尊 黨 軍 長 敵 當 的 州 1-越 事 州 時 L は 3 講 前 黨 講 1: 征 0 兼 長 和 0) を 長 伐 州 話 1= ね re 春 州 成 0 T 0 を 申 嶽 服 時 8 功 E. 籌 降 L 込 す より 話 L 30 服 12 to 3 3 手を 75 狀 क द かっ

\* 70 長 ^ 0 T 諸 見 軍 から 8 京 ど、其 都 0 ~ 乘 結 込 局 to は 3 殆 2 2 n 言 3 は 同ず 時 L にて 幕 明 府 瞭 は 73 あ 政 權 8 維 を 奉 新

ふ日針彰果長所 だれ容が湿 2 堂 to C 軍 10 5 公 72 L 5 17 地 b? 12 15 方 京 3 n 3 0 2 T 都 B 思 100 5 か B 6 5 3 居 . [= 0 5 は 云 13 n 結 15 3 這 P 者 る。尤 局 3 2 2 5 孟 8 13 で、若 は 73 到 0 Ž 幕府 3 で、之 する 3 6 矢 同 今 張 這 討 カミ L 革 現 を 入 見 かる 3 時 H 慕 命 狀 見 つ運 北 4 10 0 物 軍 破 捨 た動 京 0 既 北 T 壞 あ 政 禁 10 が京 1 時 3 衞 江 皆 派 に、其 云 8 府 は 73 re 軍 戶 北 維 0 高 150 新 方 京 3 11 \* 0) 8 云 t]ı 當 カミ 0 卽 7 ~ 集 勝 3 10 押 時 す 5 かぎ は 當 出 去 0) E -3 京 制 維 功 に時 2 派 L 新 T T 都 す 6 L 就の るこ 生 當 13 來 T 含 居 3 時 江 ず 岩 ご津 12 3 う桑 3 3 戶 3 L 8 9 鸲 云名 同 3 土 革 佐 ち r 13 6 命 ふ並 C 方に結 知 の軍 ---3

本 6 0 0 支 臣 を 3 違 多 2 th T 北 T 京 8 共 朝 廷 0 立 0 12 To 朝 場 あ 廷 0 3 カミ 水 があ 難 滿 2 13 て、自 0 朝 は 德 廷 分 き云 は 111 從 0 ふ來 幕 朝 8 府 廷 3 0 に云 は

積革幣でで云る は時收 3 德 あ 3 穩 10 \* 13 川つも 云 實 健 は 其 73 15 將 12 行 0 3 15 何 は 10 0 13 93 軍 12 8 3 から 時 n は あ 川 73 が相 議 かや To あ 多 違 論 2 2 政 0 73 5 8 分 者 權 13 を 12 3 T T あ が極 10 色 云 6 い。勿 當 倒 を 8 決 \* 3 k 維 3 政 奉 時 3 L 2 手 75 を 意 治 還 1 6.5 論 新 1= T 12 思 L 0 0 2 あ 勝 H 0 から 2 L 實 73 當 n 7 n 3 2 0 8 T 其 ば あ 際 It 12 T 時 制 傾 5 行·仕 n 12 -は 0 2 10 中 É n は 舞 中 た慶 200 時 或 於 3 局 カミ 3 n は 1 0 喜 8 成 は T 10 あ T 北 15 公に 必 T 併 功 最 6 3 あ 60 3 全 L b 8 幕 す 曾 5 政 3 朝 は 當 L 穩 府 極 to 5 府 掛 端 幕 6 廷 健 端 0 事 併 0) 73 末 1 13 府 のつ 13 變 L 革 主 御 最に 20 を 的 12 \$ h3 斯 क्र ps. T 公 主 3 考 9 8 發 5 鸲 其 73 着 武 3 ^ 張 1/E 云 1= かっ 8 あ 5 實合 2 5 0 カミ L à 12 2.0 儘 矢 12 500 3 13 體 成 す 以變 5 云 T 張 議 論 功 3 0 よ改 りれ論と す 上の買結

7. 考 分 を行 T \* かっ \$ 8 5 へに 討 2 は 失 考 T て入 勿 伐れ 7 居 見れ は は 敗 ^ 論 す -支果 3 派 12 T 2 T の革 百 3 8 到 T の終 見 新 洲 T 命 3 3 結 云 政 主 朝 論 中 2 T 局 を 廷 九 12 3 カミ 義 8 端 こ、行は く勢を十時 極 革 を 奇 馬代 は、東 端 人 命 其 力雕 23 論 う云 n \* 黨 5 E 0) 18 京 T かりの T 3 re 方 3 云 12 穩 12 10 屢 1-占 T 勿 和 革 居 次 から 微 30 保 72 留 3 め 支勝 考 3 温 持 T 13 命 2 主 留 那 を 的 7 政 ^ L T であ 13 T の改 義 學 制 あ 0 理 0 す 3 其 3 中革 生 各 to 6 3 考 0) 今 奉 に説 あ の地 5 思 1= 12 5 1: 日 12 は 10 2 ~ 12 想 於 相 併 1-此 傾 は T L 3 人 革 以は が近 13 T 違 必 L 8 T 0 62 13 to the 事 T 200 爆 命 袁 仕 頃で 8 發 失 變 派 來 6.2 黨 世 = 1 0 舞 從 頗 T te 敗 0) 0 凱 0 康 る變 望 は 來 す 赴 73 行 質 T 百 0) 張 3 有 3 < 200 德 化 11 (= 所 を 何 を 爲 th 0 111 1: 情極を 九 時 十 意 梁 L

主 安 れのふな査 8 F 滿 協 8 穩 8 詰 0 局 洲 \* 0 を 方 朝 L 改 から 5 かる 3 T ----廷 T 殘 革 勢 あ 步 z 事 3 說 力 5 件 所 ---倒 かる を 直 T 5 步 を は 3 變 T 袁 番 10 を 思 す 仕 行 世 無 す < T 舞 は 3 3 凱 勢 63 3 n 10 志 12 力 恶 0 cq. 3 3 隨 かっ T 15 P j と云 2 行 5 8 5 < 1= T < E 9 4 13 其 200 か、そ 朝 1= B つか 0 廷 15 To T は 3 n 0 疑 2 は は 力が 3 殘 T 支 益 問 間 6 喘 0 居 那 To 强 題 何 を 3 0 0 あ \* 12 慮 保 0) 各 2 13 \* 持 和 3 で 種 73 3 8 7 L あ が、三六 0 0) 5 て、革 0 0 8 思 改 4 革命主 は益、革 想 革 さ思 命 中 0) 軍 E 3 命ミ義 此 3 は 云

是 灵 0 詰 b 講 3 n 8 話 ごも、今 さ、各 說 かる 省 立 調 東 軍 2 子 隊 3 20,5 では L DS. 集 T 5 軍 \* 0 除 15 つ上 2 かって 0 北 T 來 觀 京 來 る察 10 1,40.1% 8 73 集 2 b 聊 \$ 5 8 3 6 DS 60 1 5 D3 最 To 前後 は 後に 10 國 すな 第 合 5 5 \_ かと にの

に對 やう 志 T 8 8 9 を 12 島 12 2 な評 L T 7 63 \_ 維 T T 恐 諸 艺 家 S から 以下 爲 6 判 5 新 8 壓 カミ 3 12 B 迫 7 當 < 12 73 本 的 本 る 0 0 あ は 下 8 す 爲 待 15 2 す T 0 12 3 1 事 12 8 13 遇 百 1 かっ 上は 彰義 T を 行 所 萬 就 8 野滿 12 L 石 T 8 知 洲 3 ŧ から 命 0 彰義 餘 T L 位 12 除 禁 n 彰 T 朝 T 0 十 0 13 3 濟 廷 仕 戦 軍 舞 除 大 分 60 際の h 名 à 12 2 2 舞 0 0 爭 0 0 0 禁 た。し 2 優 奮 0 T 戰 3 から T 衞 待 τ 爭 L 起 起 あ 軍 73 る。要 僅 13 6 は 3 カュ 0) を 0 3 L 朝 L 結 < 13 op 各 0 12 之 T な 廷 す ご、慶 15 5 n カミ 德 省 な、都 JII を 萷 るに ば、其 3 は H 0 軍 家 七 73 爲 喜 L n £ 除 て、朝 カミーー 8 ば C 12 0 公 0 は、流 洲 ż 73 は 真 集 學 滅 B 猫 かる 石 3 非 廷 Lo 恐 朝 中合 京 す 朝 は 石 廷 \$ 6 73 團 かっ は to 德 3 いの < から 1= 8 云 削 JII 將 利 倒 常 to 3 2 3 云 軍 益 家 3 11 Et. 田 75

展

支

のつ上るら しつぎ 以にあ即 12 T t ば T 5 は 3 5 明 2 家 b 一 渡 第 に國 12 12 復 7 老 民 n 外 3 柄 い過 を \_ 絕 10 12 12 自 ぎの カミ 8 單 織 朝 仕 6 非 支 75 意 P 對 10 かの 廷 方 禁 常 10 志 軍 5 ^ 3 63 63 75 大 3 12 から 衞 10 0013 隊 T 希 悲 局云 の政對 無 軍 20 Ė 望 2 慘 0 5 力府 L 63 た 3 3 3 す での T 8 解 13 11 0 世 8 8 の散境 想 出 遣 明 要 T 0 にの 遇 像 渡 3 來 仕 眼で 求 L で 6 す 考 T を 6 13 あ を要 せ L さ云 幾 經 求 中 6 h 3 附 3 3 ^ か、そ る。勿 Ġ す 0) 5 2 17 22 3 は 10 n 黑 云 n か T -恐 論 革 明 JQ. 朝 3 悲 3 n 5 to 革 渡 廷 -命 事 慘 か 3 5 Ser. 0 10 す 3 13 < 命 軍 To がし to 軍 3 熨 13 は 1 あ 3 云 8 13 が對 Ė 衝 6 會 8 禁 二百百 を、此 カュ かかの 衞 北 L 3 突 跫 L 出で軍 京 T to 10 0 同 73 4 b 12 見 75 來 乘 情 で 年 0 8 解 73 3 T を FI 形 散 込 あ 舉 位 力引 間 か 政 To to 求 8 10 73 勢 6 君 op 0) 差 後 府 あ以め な 臨 70 j

立

3

L

T

0

豫

膨

7

ある

8 の來り T か 13 2 b 發 がいは n は 5 に北 展 成 ふ實 n 10 以 L 武 1 L 京 す 立 支き 漢 T 元 過 Ŀ \* 袁 0 3 せ が講 3 は は 歸 方 見 0 L. 1 12 眞 和 袁 叉 京 13 かっ 殘 込 カミ 3 實の 袁 T かる 3 幾 大 す 3 60 す から 75 500 武 12 3 Ŧ. 事 75 赞 引 60 n 8 6 V. 漢 是 揚 5 たかな 1= 60 8 ば は かに 位官 0 6 15 1: げ 50 す 居 0) 軍 兵ば 6 1= 5 にか を 其 ·h 袁 事 は 75 12 3 8 2 逃 率 世 专上 3 T は 0 3 8 1,0 部 か 凱 げ 8 分 士 かっ 說 P かて 氣 下結 7 12 前 聖 6 5 軍 の局 373. 降 歸 を 居 今 0 10 T 暗困 筈 服 7 减 柢 0) 3 3 p 8 あ -殺頓は する 袁 召 吉 から かる 力ん るこ 黄 なし 73 9 世 唤 3 6 60 \_ to 75 50 T Si 凱 全 如 破興 60 を部 途 說 3 カミ 要 0 カミ 受下 T 12 8 夥 武 it 官 す 大 いから あ 出 南 漢 T 軍 都 0) L 3 る。さ 武 8 0) 8 叛 8 づ いの 0 統 事 n 本 恐亂 カミ 8 軍 漢 E E れを講 5 性 B 5 で際 地 淦 あな 護を が招 和 5 な を 力 は 3 2 あ 5 ( hs 1= 2 買 t 急 籌 あ う、去り る位出なた 10 3

時

0

展

で或のな 京滿京 8 0 50 つ傾て 滿 引 は 查 6 附 人 げつ 僥 格 足 4 近 軍 to n 3 食 かるを を 72 倖 \$ 0 隊 T Ŀ 5 持のあ得 で小 げ ば 45 3 1= を さ、革 つ手 つ難 の康 利 12 老 3 h T T 腕 12 い政 を 用 1; ウ官 75 5 -治 保 命 8 L 73 500 3 施 5 j 時 張 3 同 9 軍 袁 す 紹 は 方 得 0 時い 0 所曹勿論 6 針 るか は 小 12 3 成 8 益 康 已 卽 張 方 功 其 にあので を 5 是 紹 針 12 0 公險得 末 8 漢 8 滿 は 曹に 12 T 路 ま人し人 或 な出 < b 其 10 い軍叉無 12 200 3 3 75 絕 機 歐 滿 いの 瀕 視 - 0 かっ 望 5 T 勢 L 12 が人の寸 漢 彼 にな 暗 Q. T 乘 甘のや成 人 0) な事 に居 ず ん勢 b 功 軍 手 8 To 8 13 乘 8 じカ 方 せ さ政なを る。要 C n 20 7 を T であ 謂 治 多 T 3 鎭 ろ から 60 12 少 盛 革 つ家 到 8 撫 衞 8 3 す 軍、其 袁 命 3 底 限 12 T P 75 L 滿 6 べ行黨 t L 2 8 T 世 3 T 人 100 n は 0 \_\_\_ 0 狀れ鏡 L 無 復 軍 3 け時他 hi hi 比此 12 す 壓 除れ北の

出 た南かに 力 我 狀 西 10 75 者 L T 邦 維 75 かっ 洋 2 は 5 -2 討 T 人る い。て生 野 起 のた 伐 8 かる 75 蠻 つ南 -亂 6 0 500 活 のた 北 13 成 h 來 カミ 10 が習物分 南 功 百 13 3 Fox 堪 へ 餘 進 俗 亂 立 北 L 謬 ず年 步簡 見 をの 分 73 3 す素 支 寒 立 いを 考 T 15 ~ 想 が事 抱 2 8 ^ 3 T 位人 T <u>L</u> 12 江 生 得 加出 3 3 活和 そ來は政 居 0 N 2 12 は 南 を 0) 8 分 治 10 6 To 南 は カっ つ家 た望 のつ 1 富 240 地 1 12 tz 35 12 来 者 3 元 力け勢 大 20 6 13 0 がを 明 歲 73 T 0 謬 少屬 5 > 63 以 盔 L 居 自 見 考 6 3 來 E 12 る間 然 T ^ 17 8 13 T がである。支 北 のは 賴 8 Fall 限 者 8 5 北 つ方は 西 3 る。北 京 12 To 成 8 袁 12 那 4 は 0 獨 功 あ カミ 人 1-全 To 立 す 方 は 8 北 B 0 < あ のるか昔 6 京 T す II 3 維 ps 6 かっ L のは なれ 太 元 持 起 6 い中袁 5 12 じ心の が平つ江 0 は

歌

展

考 30 支持 12 T 南 方 支 を北 貰 す Q. 考 分る 12 老 こは 12 L's 5 夢 す 想 經 ると大事と を此て許の許 を此 る夢 3 に想ね きか所 \* 6 To つ打あ るかか 算し T 居 る。これ方いふ 朝事 は延が 大の分

3 9 では一猾に援 8 此 番 な P 弊 15 0 我 5 5 岗 3 時が 10 獨 < 12 逸 英 局 B 思 3 吉 12 本 には 3 我 利 對 12 邦 でれ かっ る。是 7 L 耆 8 亞 12 應 米 è T 3 於 3 C は 利 15 最 L T 得 B 加 < < 最 6 事 5 本 3 L あ 影 8 か T せ響 0 注 の變れ 等つす意 をる政 云 5 傍 態府 å -がや其 居 な觀度 要 L が確 j 0 5 & す かな他 の勿 て極 3 は論 \* な國 0 -から 日な 19 るつ意 のて見最 に本の は 8 で居 r あで で此 6 懐 ある あの B あ 3 る。併 いせやな 3 爲 革 8 つうてに < かっ T To 命 しの結 ž 叉 あ居 50 露 思 ns 0 居 T るは西 日果 かか Z 如 po n 遊 で が

は 考日亞あ 为 亚 3 言 ~ 0 米 3 考 米 地 -Q. ら機 利 から 3 れ會 其 10 73 加 を 加 にかっ っに 25 カミ T 3 0) 懐 13 あ 0 3 5、今 云 60 E 8 3 居 立 實 1= T T るに 3 は 13 3 塲 行 し、英 が が 居 支 云 日 8 があ 地 發 3 の相 の支出 つ那 場合 T に對 吉利 き、日 は 那 來 違 例 な餘 13 3 12 安 於 L 東 い程 いの の本 獨逸 如 方 聪 T 四 T 云 111 in 12 12 3 米 最 國 か 距 12 方 借 利 今 和 -露 細 は 3 亞 8 かっ 5 膠 不 [1] 换 西 噩 加 0 細 75 州 10 0) 確 0 カニ Tili. 强 立 當 灣 普 事 250 1= 若 0 は L 塢 の變 . [;i] op 10 5 愈 根 に點 が云 + 0 1= -3/6 據 取 が 111 ふ分 12 -1-地 2 あ 來 2 5 を十變 行 T 3 12 か持分がを 3 大 . 6 展 つに破持 0) 0 あ 13 で、そ がいて つ事 To 出 5 兵 裂 は あ 來 j 非 力す T な op 最 居 5 3 5 0 をる 8 n 3 送 3 3 0) 7 か 0 T 6 式 T 玉 3 3 に今

7 あ 持 12 滿 12 際 n 8 黑 所 L あ 8 2 悪 情 15 Bo T 見 12 C 62 T ら、大 居る え あ 若 T 擁 影 異 0 で支 助 3 立 3 響 L 12 勢 p 併 或 す L 叉 を L 1= 3 B 12 5 0 3 5 T 來 T 手 12 本 逆 13 是 運 段 12 少し 5 10 6 ü は カミ す を 3 勿 0 J は と云 5 論 は を 電 3 3 あ  $r_{ij}$ 當 T 15 B 斌 7 3 せ 事 ふこ みる 云 P から 本 を あ 8 せ うごす 3 0 見 8 當局者 は 變に さは、 さ云 3.3 う。支那の 3 3 0 かっ 3 最 さ、北 5,+ 智 7 To 今日 8 n 3 3 要し あ あ 策 0 L 3 京 分 B は 8 3 て、支那 大勢は に於 0 7 しては、そ 13 73 うな奇怪 12 日 からか 當 あ 500 是 本 43 日 を 2 T で 12 9 最 歸 得 T 12 日 考 將 12 L n 13 8 6 着 h 來 れ。是 13 本 E ^ う云 亡 す 不 す 13 說 13 12 n から 思 8 利 8 17 取 カミ 12 色 益 所 13 あ 30 洲 n 2 3 は 考 は R 15 明 3 朝 ば 12 T **S** 13 12 -力。 P 延 非 變 餘 論 13 未 12 3 T to 5 を 常 6 1=

巴たる 2 皇す 75 す 力 75 T. 5 3 11 12 500 0 0 仕 3 異 云 維 舞 過 9 3 今 200 滅 持 ふ。滿 人 3 3 L 勢 73 T Sas 種 75 Ċ を T 8 0 は 10 T 12 0 3 4 8 70 とす 决 旣 L 來 遠 如 0 12 0 得 で 朝 L 1= 熨 考 T 朝 3 6 13 T n Z 廷 あ 廷 T n 1. ^ ば、支那 を 赴 3 45 勢 \$ 3 2 3 5 て、是 力 言 T 云 のす 同 3 立 L j < 樣 云 0 U. 之を j. 3 30 等の處 に、世 ないと 俠 の領 12 5 を 8 は 9 尤 も、特 t EE 復 立 B 9 T 土 73. 界 かる 8 为3 出 0 12 分 1-0 至 10 l, を 流 明來 如 來 名 誤 極 忌 朝 寓 何 3 Sab. 族 12 2 力 か Zo T b U 鮮 0 13 13 5 T T 0 招 範 b T 3 8 塲 b 云 沒 あ 0 あ い園 8 落 る。此 王室 居 る。矢 13 8 30 12 力 6 12 り、又結 に天 3 12 17 形 3 6 ず、又軍 73 皇 E 地 + 0 張 nE 30 6 族 方 分 性 如 500 5 n T 是 カミ 同 \$ > 0 3 局 E 12 流寓 立 同 \_ 12 12 力 兎 優 情 12 殘 籠 to 12 2 3 \* 樣 歐 さ 羅 2 8 失 の有 0 10

0 涉 屯 北 引の 干 う、豫 は、内外 8 立 得 京 軍 で 好 L 0 き干 5 to あ を まね 12 n 1 3 蒙 で、政 亂の 沙の F ならば、領 るさ思ふし し、又分 が、勿 古 13 慮 る。彼等 の各部、西 らうご思 府 巷 來 論 0 にも とせ .3 2 쬤 T 3 土 n 0 0 置 12 保 カっ 革 n は 8 か 藏 全の原 第 命軍に 30 L 位 當 を啓 なごが、新 但 の要求 列 然 12 12 13 で 國 数 則を變更せずして、あ 11 B あ 究 6 患 k. 忠告 10 はす 3 は 容易 立 チラで 100 が、日 T と思 13 國 齇 して、北京市街 3 置 1,7 受 0 1 であらう。是 下 1 かっ ふ此 うな 共 解 b 0 3 ~ 8 和 决 早 處 方 la. 女 9 を 政 せ く實 では -志 庤 づ 府 n 3 疑問 局 まり 去 12 疑 力 は さし當 戰 T 9 15 歸 間 0 あ 列 あ 敌 結 立入 3 8 慘 國 る。戦 05 果 -L す 政 毒 0 b 3 加引 は 3 t T 2 府 位 北 列 亂 n 列 6 43 殘 12 3 清 は 國 から 起 3 3 Ŧ 避 ^ 駐は長 8 0

和國はこ は、吉日、利 し、動もの 介物を 得や 和 から、大 て、色 剪 和 7 本 5 3 12 k に關係 便る 離 に注 すれ 一時で、此 とす の折 12 13 んな塞 は L 13 % れば、極 切 合 T 意 12 深 は六 しま 人 を 0 を 外 63 せ 0 0 要  $\pm$ 3 0 す H 際 Ø T 1)2 U 方 領 族 to n る。何 七上 0) T が、支那の一 もあ 土に やう 13 問 困 注 2 6 蒙 題 難 5 意 10 2 j. は 12 古 B 72 3 せ を 12 叉西 なるに 全 1)3 13 へ巧 よ此 \* 間 ら其 して、他 Sea 一く眷 題 經濟上、却て 末 戦 t 藏 は 争も、絶 1= 10 より を 0 の始 継せ 相 0 露 なる 解 2 遠 法 西 0 7 ない。さ E n 末 噩 す 0 = 1 對 3 利 か も問 なぎ 0) 10 n 7 k 會 が之さ 益であ あ 6 保 ば 防 10 うな 事 る。し 題 護 束 知 止 15 は カミ 1= を n 洋 4 10 TZ なる。尤 る。そ ろ露 るご内蒙 受 かっ 同樣 ね、叉 5 0 < R t L 平 先 8 T 3 此 西 此 の \*1 和 手 0 利權を 等の ini ini 3 利 8 は T 8 新 古 か、英 8 永 實 あ 厄 共 1= 3 續 E 2

三二七

假りに づこ る事であるけ 、らで打切て置く。 あるけれざも、其の興味に耽るには、まだ少し早過ぎるから、先支那の共和國が成立するさして、其の將來の豫測は、又興味あ 《明治四十四年十一月十一日-十四日)

## 中 民國承認に

是は叉別 12 12 革 Z 2 L 中華 ばかりで、所謂 命の て、早 て、孫 かっ 9 ふ意味 民國の承認に就て、二箇 逸仙を大總統に 成功を早 く承認する 問題で の承 題、其の二は民國の 73 ある。それで 中華民國を承 なく、軍に事件 断言 さいふ方の意見もあ した II WILL 選擧した當時 性 南 一人であ 認する の疑問 京に假 の自然 質 就ては、革命黨 の問 政 p2 8 0 から、日 府が よい けれ であ 推移を強測す つた 6 って居った。其 存在 本に 8 かさいふこさになるこ が南 Zan-やうである。自分は固り も、是は 京 して居る は已に同 に假 同情 る上 0 から言つ さか \_ 頃 はか 者 を ら、己 赞成 があ 承 認

T 0 あつた。尤も革命黨 就て に飲て は、南 京假 0 政 府 功に就ては、殆ご初め に對 ても、承認尚早を主張する は早を主張するつ

三二九

中華民國亦經

京世清理織る 着で T 3 帝由 To 凱 3 3 手 La 13 はか 3 T つも 3 3 63 L 5 13 其 政な て、こ た袁にい ~ 3 ば 力。中 之を 意 は 3 治 60 8 0 2 のの承 大 J. 3 政 向 其 認 0 L 會 の思 府 To 講 承 0 張 0 主 實 成 2 かるあ 和 認 T 義 權 12 加加 出 2 す b 3 カ> す 12 成 8 0 か 0 來 12 1 6 でね 立 成 か 8 8 假 6 上 0) 物 退 あ 間 3 す 面 敗 政 南 12 かき To いる 1. 8 n 間 を 府 自 處 L \* あ 12 過 ば 8 問 63 から 参 渡 3 73 京 7 2 H 73 何 3 11 F 3 議 5 T れ今期 時 L 11 3 孫 73 局 500 日 0 6 12 思 8 已 つ逸 To 中つ 8 2 面 b ブ file 其 は かっ かっ 13 12 孫 10 12 0 3 の果 は 6 逸 袁 0 ラ 0 思辭 跡 世 L 0 12 仙 T 出 政 講 は職 ~ T が凱 あ を 立講 府 和 大 3 す 3 1 n 3 0 つ和 成 總 講 3 T 8 から 3 L たが承 깘 統 和 南 2 T 0 後、新 \* B 成 認 で を 京 0) の立 す 辭 進 假 張 2 9 して、 3 1: は 行 ~ 1 1E 政 を 今 南 袁 3 組 に府 す

か 臣 朝 め 5 h 在 力 3 兩 13 参 支 T T 否 0 いた 袁 T 500 議 薄 來 頭 那 老 ふ政 會 弱 3 カミ 潔 院 0 0 續 判 治 見 果 ょ 召 7 觀 10 者 は C < 集 あ 込 L かる 南 表 T す は 關 者 當 0 3 から T あ 京 あ 新 5 13 7] 上、眞 選 職 其 立 北 り、且 22 1= 12 6 1. h 1-する す 0 12 京 在 3 5 軍 かっ 耽 5 0 上 n o 南 袁 2 3 來 隊 袁 新 方 T は かっ P 12 來 12 13 40 總 0 5 地 是 北 間 かっ 8 政 b 地 T 位 6 亦 京 3 0 を n 宣 が位 は 12 新 南 12 所 T が根 言 選 袁 就 6 10 方 居 13 南 據 舉 六 to 0 < 任 10 13 京 2 3 新 新 3 カコ 命 T T 30 淸 3 月 政 6 3 12 0 政 支 T T n 間 府 分 朝 那 n 興 T 2 居 ば を 有 6 12 0 1 あ を 3 袁 効 承 32 舊 n 3 3 12 8 相 勿 國 事 は 認 は 0 威 物 カミ 續 治 30 論 將 民 2 孫 假 す 實 5 者 カ」 を す 中 議 逸 政 風 來 ~ Ŀ 12 引 n F 3 會 (l) 3 0 府 繭 說 憑 3 1 あ 實 民 繼 0) 0 To 理 北 0 據 L 6 71 熨 カミ To 眞 あ 由 0 あ L T 5 10 0 4 似 2 は、極 統 8 T T 4 3 あ 承 T 大 居 居 現 清 -3

同共今時なそは極 8 妨 日を 大出げ が同 T 8 h B め 3 叉 73 は 收 3 T カニ 32 南 亂 1= 暫 p 拾 叉 公 かっ 京 < 何 10 2 3 延 兩 津 T 12 3 12 其 no P 期 中 援 尙 D) 自 0 す 居 10 助 列 他 12 早 由 3 は \*\*\* 助 で 8 8 3 政 12 熨 0 10 3 8 丈 力引 8 策 共 軍 3 T ---借 な時 12 論其 0 からに 隊 永 ま實 歇 借 何 擾 < の餘 無 力南 で数 定 亂 15 小 裕 時 近 72 0 統 康 來 北 から 暫 73 \* 見 0 頃 急 T -共は 出 < での為 To 雙 堪 居がに却 來 効 運 1to 苦 T 8 方 0 カ 動 慌 9 永 3 夜 n < 2 p2 23 T 0 政 2 13 み久 \* 8 3 行 あ 息 を 四 を 11 3 2 0 b 3 は 12 借 0 ゞ 統 を 2 3 n To て借 To H 欵 つけ思 は ---12 3 居 欻 す 13 は あ 軍 1= < P 0 支 さ、兩 竸 3 害 5 9 から 3 63 8 6 那 3 六 3 7 23 カミ あ 借 國 の離あの中 思 からい 5 り點叛る統心 2 歎 借 5 始 す 以かし 借 - 0 j で数 \$ カコ n 5. 数を合 か。一に 3

以ず不の るたふ で望なたふた も人に \* 上 い所 0 に承問 認題 が就のは 將 かのをの にあ Ts 時 來 論が かる も 中 載 性 せある始 知華 のな借 れ民 T 8 刨 め質 10 損 7 T 10. 國 居 5 0 0 就 1= は To 炳 る。是 で革出問 な分 けき T あ 章 n 云 命來題 0 3 8 3 9 3 は炳 黨 12 To 問 3 EE 2 8 8 勿 弊 中 の あ D3 5 12 題 6 華 兎 0 論 が第 でる で氣な借 其 にが章 曾一は中 あがい飲 0 角其炳 のな拳る に採 T つのに 就用 章の麟民學く 民がかで力 報者 國 其 いし 炳 主 L \_ 個 雌 張 3 3 T 0 てた 1/1 かるを を 云 6 云 M は 0 言 け入 革 繼 理 3 3 8 -nnいかる 11 C 雜 名 5 命續 想 て今 n 旣 E T で誌 L T 10 は 6居 \_\_ L 10 居 其 4 2 ある T あ T 00 10 は居 つ中 度 ま列 た関 8 0 は 置 T 華 名 革 4 り國 名 學る 章 中 者 今 民 命 3 炳 智 目の 0 1= 先 淺 6 云日國 3 理 瓣 唱軍 民 解 が見 ふ成 のへが國 見者 3 て譯立 き書て起き えに、 電でつ云い居つ云

本

1,

華民國 卽 滿 T 華民 0 12 2 も差 5 n は 民 全 支那 を 國 發 餘 或 T < 支な 排 T 解 10 展 5 は 穿 斥 は、 0 入 關係 0 艺云 章 主權 す 0 45 5 歷 を つも 3 ~ 史 0) 2 せ を 0) は滿 \$ 無 0 か 8 11 ず は、種 2 去 511 % To 5 0 つて 洲 あ T 結論 は、支那 他ご 0 居 族 5 を排斥する上 T ٥. しま の上 ご云 あ b を 5 日 2 あ 云 L 0 3 2 て、さ るけ か ふこごを て、どう云 世首 点 云 て、さ 6 主 5 うし n 6 張 -斥 10 5 の種 20 ž 8 3 L 13 す 就 說 T 8 有 は て北 人種 3 45 いて 何 詰 族 2 手 9 て、其 處 8 0 T 落 で、若 [ii] 京 居 12 0 所 歷 C 議 かっ 3 中 地 支 史 2 かっ 位 6 ので L 論 華 方 那 35 12 2 其 12 滿 を 種 民 \* 6 Tr. 洲 0 あ T. いて、政 國 族 と元 る。勿 T 產 人 T から かい ご云 出 ps 12 此 . 6 支 地 自 論 0 除 0 is 治 E 12 13 で 中 ~ 國 20 中 8 1: 中 3

10 8 す か 5 3° るこミは、章炳 鱗の 議論は、 漢 0 胩 0) 郡

するこ 大れ族 地 はま 0 3 5 Fas ごも、其 12 3 版 T 0 だ幾 支那 云ふ 圖 き云 皆 あ T T 8.2 支那 12 3 す 族 2 6 0 6 . 入 12 12 3 文字 後 8 3 か 0) 2 違 は、共 て居 11 人 雜 Š 0 を 8 た は 廣 To 10 0 境 3 種 る。安南 支那 見 東 から あ 5. 讀 0 E 風 L T 0 圓 0 75 み は 5 瓊州 漢 T 方 俗 T C 0 L b 純 は 8 0 T 宜 3 から 8 差支な 頗 領 など 粹 は 多 矢張り同様 復 い。そ 0 土 す 別 3 < 究 T 0 0) 支那 支 す 3 12 > あ 73 支 (那種族 は入らな 那 い。併 る。た 同 あ 3 5 To さ同 る。殊 に近 ご、蒙 であ し朝 ま である。そ 中 こは違 様であ 血血 古 1= い。日 8 華 野蠻 つて か 12 民 鮮 P 統 本 2 0 [11] な 國 が文字を って、言語 要す 人 を言 n 土 12 is 2 地は、是 こ、是 が其 で此の二つの 國 H かっ 即 分之 るこ t, 12 8 かっ 3 に是は 0) 37 75 新 等 支 は n 疆 の土 那 間 朝 讀 は 安 違 漢 1to 智 P 鮮 T 族 支 居 南 0 250 經 西 0 0 に那 3 な方にけ 民 時

in in

民間水源に飲て

新 は扱縣 多 0 時其 てを 疆、是 5 L 3 < 風 1= 0 は 3 は、漢 9 T ~ L 集 俗 13 人 n は 居 從 3 T 南 は 2 T 明 9 護 6 6 支 地 中 T 配 方 1= 0 173. 0 華 かっ 2 の土 12 時 かっ 7 こは L 6 で て、非 ある。殊 5. 2 あ 12 土 ある 屬 た < 唯 13 % 之を教 2 司 違 司 L 王を tz T n 13 30 re D3 1-三十六 1/2 1/4 1/4 な は 1. 11 H 澤 つか册 外 19 75 n山 助 運 甸 た封 2 = 餘 1,0 500 置 は かる 人 L から、宜 H < 5 6 69 是 15 衰 12 變 は 漢 T T 3 n b は H は に数緬 5 500 A 3 漢 n T 過ぎ 連 6 L しく 0 5 ば 0 ふ。そ 眞 い。併 住居 して T 10 時 6 3 0 73 對 是 8 9 かっ 屬 か 宜 L 等 し元 L 0 n 雲 版 JQ. 0 2 L T は朝 南 T 圖 12 12 來 居 1-1= 2 が、漢 西 安南 是 は 鮮 附 3 は T 0) 75 藏 0 n 入 8 屬 あ 60 0 p (I 次 は 0 3 6 5.2 T 書 殊 時 30 3 支 かる せ 100 13 部 苛 E 那 фi カコ 12 非 73 ni 60 6 今 酷 500 即 T 0) 常 カミ 明 かっ 民一のは 5 に取郡 1= # 6

9 來 緬 かっ かっ 方 T 3 甸 5 云 11 bs あ 13 は 考 4 宗 支 る。斯 5 其 ^ 6 教 配 來 0 3 0 かる to 六 ご、安 j T 云 12 8 少 C 3 着 3 宜 だ 事 手 L 3 6 p 3 を す 支 服 朝 6 主 從 那 べ鮮 3 張 せ きはり民 云 L 族 2 8 必 ふ to 15 0) T 3 考 居 5 で恢 同 7 あ C 3 せ 復 る。西 n L 點 45 3 13 點 云 To 力引 藏 H 15 6 6 S 0 n あ -宜  $\sigma_{ij}$ 部 ば L カっ 3 3 ら、中華 蒙 勝 75 カミ 75 古 5 n .手 に是 部 n 13 委 は 8 民 \* 3 す 服 0 國 12 かっ べ從 9 蒙 E 西 3 L ある。 疆 古藏 T 域 3 0)

等 此 に中 0 は 關章 8 係 炳 かる 3 章 麟 無 學 云 炳 0 分 3 生 \_\_ 雌い 承 75 個 73 8 22 0 ટ 考 云 6 500 0 へへ考 10 は を 13 ~ ッ 2 To y を 常 n あ 外 3 12 L 충 1 で T 12 國 有 0 今 12 力 20 對 15 で あ 日 4 あ 3 0) T 0 b 17 中 章 求 7 れ華 め あ 炳 ご民 既 24.0 鱗 题 £\_ るならば、是等 0 3 うす 主 13 に云 H 本 本 張 華も n n は 12 革 12 民 0 0 命 4 國 3 6 點 H 黨 3 何

出三七

が支配 居 ~ 8 2 2 承 12 13 3 3 3 0 3 認 云 童 配 L 國 言 8 して T す 注 炳 0 は 3 論 あ 必 3 る。詰 居 T 3 さは、幾 り、そ ず其 艺云 あ 居 すると云 そ 0) あ ると三人 係 る。若 る。さう云 何 b L 論 n 0 点 4 列 4 是は 國 は 傾 6  $\mathcal{D}_{2}$ III. 6 かしか から 中 3 T à かっ 15 此 安 L 12 華 P Š 承 側 5 0 4 南 認 73 0 論 0 一。民 かっ 73 0 は 8 中 10 章 3 73 國 寸 12 13 53 かず 1= 0 華 13 考 9 ~ 學者 對 蘭 民 8 3 5 へるさ、此 8 个 T と云ふ L 12 C 25 答 あ 3 12 西 0 中 4 7 p3 8 カミ 0 0 12 75 支 理 B th か 理 論 i I -配 6 想 民 7 0 華 0 想 T 章 3 承 列 民 L 73 あ 議 To T 本 炳 3 認 南 参 あ 郧 居 云 から 瓣 け注 明 2 を 0 カニ 2 は て、今 求 均 72 必 h 旣 0 n め 勢 す 12 議 時 6 緬 F 之を 代 H 3 上 甚 は 在 r 0 若 言 0 3 は 恢 पंग す 12 英 朝 知 ず 0 す n 不 復 害 鮮 2 張 1-華 ~ ば 穩 す 利 を 7 を す

の對 は 代 で < 承 す 0 > 承 理 あ 3 知 中 0 認を 3 想 用 華 L 0 民國 3 意 T 張 與 8 居 言 かは は L 2 3 ^ 3 75 云ふ なけ て、さ 云 5 3 25 3 かっ S カコ 或 云 n 5 60 \_ 6 3 は ば 3 改 て承 17 37 なら は、さ 主 を 的 詰 張 T う云 3 認 問 は n 2 愼 言 J 12 すれ 2 就 3 \$ は 8 h3 3 To 8 に章 ね 1,5 0 あ 6 炳 ば かっ T る。詰 宜 で 3 13 及鳞 5 j L あ 30 \_\_\_ 云 n b < 2 \* 個 r‡1 手 12 3 本 いの 2 云 點 華 加 け理 云れ想 か民 減 2 國 4 6 3 50 0) 力> こことだ し、それ ご云 も、理 今 は見 T 卽 0 輕輕 3 t, 想 中 8 {: 時 17 華

11 2 n 12 T 重大 C 日 本 注 意 13 73 を 3 200 L 事の 件 T sp. 貰 T 5 U あな 12 る國 いかに ら、是等 取 2 T は 0 二殊 つに の隣 國 事即 0 將 5 時 來 機 0) さ連 命 Ŧ. 張 (= 捌 3

本 ---10 極端に 足國 0 方 承 型 走 針 つて居 0) 就て 善悪 は姓に 8 8 0 何も が、叉其 論 0 C 反な 對い 0 1 方 12 面 En に走 もごう 8 \*\*\* \*\*\*\* か す 3 3 23

三三九

立 滿洲 t 8 黨 る。初 P 3 L 0 2 -73 軍 0 12 いめ支那の政體にまで いき云ふ 隊 3 やうな日本の貿易 10 が上陸 は T る。(明治四十五年三月十八日 干涉 疑問 舞 でやう して 政策に傾 と元 な非干渉 る。そ 戰 爭 5 上の 虞 i n を < To 12 T 紡 3 D: 儘、注 此 政 ない 1 利 の策 始 害 意 新 から めて に非常に大 C 果 でも す 共 5 6 不して宜の ~ 3 13 無干 3 種 l ら、聊か 刷 k 承 3 涉 0 認 かへ 係 であ 5 懷ろ手 13 0 73 重 2 あ 大な 100 12 つて、さう る所 Tie を r 5 ても、 革 を か T T 全 3 何 命 T

以上四篇は皆大阪朝日新聞に載する所なり

## 支 0 時 局 13 就きて

17 67 近頃、人 かる に達ふ毎に支那は一體ドウ成るだらうこ云ふ質問を受け である。 3

抑、この 近 5 カ 頃 5 シ 問題 し能 て、此 かっ 支那 はざ に對 に解決を 3 る所 云 現 問たる、支那 して一言以て之を蔽 在 3 0 與ふることは、今 である。遠き将來 は形必勢 の上 現 6 から看 0 定 漠 日 まで 2 が如 T 1= 12 其 お 貫 3 かれがい通 き答を為 から 75 13 T ウ て支 決 < 45 事 1.5 すここ て容易 那 为 漠 で 12 風 力引 然 F, 13 1-0 い傾 ウな は、何 3 質 事 13 8 てで 人問 行 な 3 20 To 云ふ 雖、爲 い。シ あ < 2

は たる有 例 0 12 借 同 款 樣 盟 會 問 1= EP 題 つて からし t 革 思 ふ測や定 命黨 3 うに得 出 身 T 同の 行 6 會 長 n 等 ご云 Eh ち か 3 0) 命 黨出身 で ない 色 す \$ 0) 3 悲 0 觀 長 で 說 頗 カミ

周 et

3. 此袁測のるでめ て解 居 考 あや のせのに は 傾 職 體、袁 75 を 3 5 3 5上取 现 3 故 3 100 から 3 b 懷 72 - n 12 5 から 1= す 見 は 有 75 T 62 0 番 ----< って、袁 今以以 T 5 T 3 い段 は 的 居 0 J 大 内 を 7 チ 3 3 あ y 放 T カミ 3 ラ 13 云 確 閣 3 8 日 現 1= け 10 J. 0 づ カミ 8 れれ賴 本 在 八 出 2 6 ソ 50 世 0 方 來 12 ą 9 申 0 1/2 ---B T 1= 支 美 3 4 决 力引 0 カミ 7 今 以 諸 人 那 即 心行 E ば あ あ 迄 て外 主 5 形 あ 0 8 3 がは 3 の支國 義 8 形 袁 革 あ n 文 いれやシ如那の勢 を 12 0) 成 命 B ば す カき 0) 人 to 収 行 0 R す す シ袁 下 現 < 統 不 b を T 0 一が安 3 經 在 13 段 12 11 つ々行 袁 何 異 かき 勢 0 0) b 成 地 6 分 カ 芝 T 3 0 T 方 手 12 か。 來 異 L 子お T 12 0 那 腕 8 遂 陷 各 統 がて 分 E からい 來 穩 T 居 子 あげに 8 退 一 袁 T 5 1 便 bs n > ---今 が問 8 1= ば 3 賴 最 1= た歩 題 賴 かっ 减 此 大 415 L re 6 少 可 0) 3 R 2 9 原 を L T 云 7 若 L 0 T 獨 推 ミ居 因纒 3 統 L 1 あめ

得一事あ 方い京いはさせ ず は 云 8 は 8 To 0 以 0 勿 3 處 共 廣 事 L で論 外 あ 1= 實 和 東 かっ 3. 空 -は 支 政 0) あ 0 の五 事 名 即 To 8 3 12 四 各財 元 老 赞 t あ 黄 は 18 中 0 3 南 廣 省 政 擁 0 成 來 JE) 東 2 中 ----京 0) 3 L L \_ ĘP 各 T 1C) 12 派 は te 力 8 0 カミ 他、內 居 カミ け 0 武 C ち 皆 あ 豐 地 3 去り 屹 根 昌 最 財 2 12 n 3 12 立 50 據 即 近 2 お政政け 13 ち 地 T \* にの L \$ 3 n -L2 苦整 T 內 黎 其 To 武 T 2 \_ 3 分 は は 理 8 居 實 元 0 黄 -13 L 奉 洪 むに 河 8 .12 興 3 廣 3 夹 新 天 ど必 北 0) 力 hi hi 東 H ほ ご慶 要 各 第 政 Eb 勢 0) 革 は ち 幾 勿甚言 75 省 73 體 力 命 L す 8 10 あ 30 形 T 分 0 3 入 命 對 8 勢 江 奉 3 懌 かっ 本 La 前 令 す to 部 窮 17 ば 12 2 は す 制 T 3 乏 n .8 75 地 外 T 居 L を 50 6 60 せ 京 感 も、其 袁 3 B 3 6 12 8 5 T 即 行 8 居 C 其 は 處 t 南 0 \$2 大 E T T 2 T 12 のは 0 > 集 1 ay れ威 線 居 處 居 汀 0) 0 4 力統合 75 16 73 to 8 13

局

12

設繼 居 嫌 て中 5 JQ. 12 P \* 3 15 せ 續 L 實 借 T 0 居 10 外 L T 害 は を 6 v h 際 款 T 地 中 3 T 中 居 h 損 12 0 に支 す 央 3 b 73 央 居 호 7 困 政れ 政 4 43 8 ± 3 あ T ば 府 T H H 3 8 8 都 は す n 12 10 かっ ----立 番 必 於 る所 5 出 々、北 500 5 を 3 眞 8 要 T 要 要 來 0 2 中 75 8 " 若 75 北 かっ 求 求 8 他 央 先 3 京 5 12 0 す L す 官 0 機 - ' 12 真 は 少 吏 政 8 8 CK 困 名 k 時 最 に關 央 0 0 1 1 如 善 3 111 8 萷 13 T 73 政 何政の 央 8 ば かめ は つ府 か 策 は 政 備 b 8 75 12 10 其 8 北 府 3 ^ 9 0 3 兵 送 屈 京 75 5 0 借 を 0 3 辱 T T L 款 亦 T を La 總 > ग्र を あ 12 いか 長 前 袁 出 要 12 35 6 3 權 が渡 8 は 來 求 智 5 外 租 書 忍 袁 各 ば 圆 威 ズ す 0 T 肥 L ラ中中 やを C 人 で あ あ 3 T B 8 3 0 60 y 为。此 17 財 誰 政 75 列 金 5 勢 12 政 To 府 が席 皆 力 を 500 居 能 3 監 -To 6 分 3 L 0 取 3 8 云 大 督 構 6 此 建 4 て捕 機 2

くなたなれ銷近易をぐしふ 來 です 可 けか 6 磨 革 1= n 2 4 か 3 3 中味 命 カ 200 12 5 8 3 動 心を T 黨 云 作が利 T 8 0 かっ 9 = 3 T 6 \* から 73 8 F 四 知 あ 覺 止 當 T 面 2 2 T + 箇 8 め兵て T L 白れ 統 T な力喧 ま月半 2 何 7 から < 威 2 8 分 事 サ ---63 to 嘩 第 0 迫 75 を T 騒 1= 8 紛 容 い革 的 6 T £ eserció. す n は 10 易 にばせ かで命 5 以 統 支氣大 ず 75 何 T いヤみ騒 T 騒るぎ 那 力部 8 一時租 3 が金を -云 3 13 人 を た税 n 12 ナ 彌 3 强 5 壟 い拵 制 人傾 倦 二次般 は 3 みが馬 1= 3 ^ 色 8 断 向 12 12 云 73 サ 0 久 3 手を・ひ L 3 0 75 1= れつ T テ 仲 0 人で 原 在 > 其 間 < IX T 5 8 -すっ 是 入 騒 6 端 因 12 3 r 0 統 金 茍 迄、物 恐 b 亂 D 13 カミ 3 3 6 ろ を 8 < あ を か何 0 ----8 U は 以 統 試 味 カミ 8 9 分 好 存外、容 成 英 て、或 r à 誰 1= 3 T 60 氣 知 程 戰 を 6 事 T 63 損 3 6 2 to は 爭 妨 革十早

ま新いるでの此の か京袁段良る 5 1= 1-かいや黨 5 12 等 T 統 這 は 1 75 已 のあ一入妙 L 西 かるに 变 佐に 事る 鄊 て仕 叉 11 つに 15 不 出て 賀 新 はから 人 是 0 72 8 政我之來來 (= を ほ 江 府 で か カ 75 12 引 紙 動 500 藤が國シいも 容 3 ソ か to の成維完 호 h 0 易 \$ 2 7 た御 立新全 T は、誰 15 ラ 1) 袁 h 發 3 L 0) 13 6 3 3 中 かっだ L 次 りた際 統 6 魔 を 3 第 技 L 彼 1: 0) 1= . 力一都 2 人 8 12 8 To To T かる 8 合 nr あに あり此 大 袁 あ今好だ - L . S T 其 0 3 7 の乱 1-3 日 H がラ魔 脈籠 て、之 尙 0 原 5 絡 < 其か力に 云 T 成 後 類 位 4 压 6 はし から B 心率 完 た動 似 T 至 政 5 得 15 n 9 全 L は 6 n T 10 12 T 85 有 た T 成 0 13 居 10 其 紊 10 5 63 統 は最 L 居 T to L 3 3 の三 - 3 遂 艺 方 少も 7 W) 8 革 す ふ。デ、め 大ががげ清 To 命 0) (= かっ 5 石 73 優 出 あ h 黨 加 ず 3 來 5 n E 柔 73 あ 1. 3 維 13 居 3 北 3 手

3 日方 な 國 は 己 が威 あ 0 5 あ 8 內 -E 3 13 3 ते 12 時 る。此 尤 堪 禍 ^ 0 6 E 5 8 支 統 外 福 5 急 至 衰 ず ^ 滅 那 9 12 袁 た を \_\_ 剪 度 15 T 潰 00 を 12 8 3 Th 1 統 ŧ 優 謀 對 外 衰 n 10 柔 一つす.の 滅 75 1 杨 To T 70 it を 8 75 置 17 4 10 は 12 き、統 る、岩 n 歸 n 或 仕 0 屈 あ る。質 牲 す 12 は 遂 7 辱 n 63 一的 即ち 倉、大 革 支 を 3 <-あ 12 8 3 る。袁 L 1. 命 那 3 E 3 17 % 久 流 條 此 大 T 黨 定 10 10 約 の事 保 ヤし 方 15 10 20 成 は L 改 事 業 3 13 ツな 蓋 T Œ 1 0 功 10 1-50 據 3 中 L 此 を様 せ 0 つ身い 央 0 の 二 見 15 甚 12 6 E L 一 政 6 見 -- 2 だ 合 T 0 獻 政 77 5 越 · j 治 8 君 は は L 時 容 げ 1= 12 家 易 せ岩 業有 力 1 限 0 T 3 · S ま倉 カミ 勃 6 の如 を力 居 度毅 大 て今 て興 れ事き 7 久 胸 L L 73 で 度 8 中日 カミ 骨 たいあ L 保 12 3 途 音 胸 T 0 央 實 T 0 から 8 あ 先 諸 れ力分 1-T 命 ので 3 氏 彩 るは づ

12

躭

ではラ吾を々支 5 3 カ 15 あ 雅 有 す 那 2 用 を 15 T 8 12 3 す 5 3 人 8 る 鹽 T ず 從 6 云 雖 3 は ず H 3 來、海 へ断 却 0 譯 近 n 瓣 2 T 12 言 合 年 Say T 新 3 關 只 T 12 0 8 は 管、旣 支 稅 8 す 今 L せ 六 之 發 稅 度 那 3 か < 15 0 L を 熨 の人へ得 得 いで 12 統 9 大 0 整 为引 6 5 ケ は 利 理 借 外 利 權 權 す v. 13 行 to 款 す 國 益 利 13 15 [11] 1,5 5 す を 1 人 3 を モ Say 3 5 0 1,7 保 B 論 熱 30 3 體、支 方 8 手 3 護 本 政 63 0) 12 夐 考 治 結 12 す 3 那 支 任 T は 3 か 6 果 8 那 外 好 12 かっ 殆 露 0) 0 外 方 4 12 成 財 國 50 め 西 意 政人績 T 無 THE . 味 (= 必 5 -ta 0) E を 何 3 03 かる 13 或 校 艺云 國 絕 9 か 6 す い結 來 3 的 不 借 政 60 無 3 0 程 T 都 2 款 治 は 3 73 不 13 度 居 合 T 自 [ii] 國 あ 面 あ \* 8 無 盟 は 可 3 9 目 8 7 點 3 {= F 3 意 を 威 60 は 使 かの 位 加チ 12 73

長 長 6 あ < なたる - 5 6 T 3 0 L 73 0 が、近 < 面 度 6 す 地 考 T Sale いで 愚 あ 言 8 を 12 あ カミ 3 -頃、北 る。此 73 方 5 73 樣 責 吾 8 T 3 500 正 辈 T 12 かっ 任 15 居 却 あ 京 11 貸 0 あ ころを 吾 策 つ知 3 考 8 かっ 3 1-ソ T 5 辈 就 12 地 け 73 ゥ 3 3 云 歸 n あ 自 L は カミ 位 少 或 3 3 500 2 12 2 U 其 0 13 事 た人 る標 8 S 立 風 T 6 實 0 0 獨 5 < 7 15 は 立 あ 0) 準 際 鼾 北 11 考 且 相 3 袁 全く を 違 8 話 かっ は 謂 政 平 0 確 勿 (= 6 \_ 大 行 L 8 億五 論 3 T t L B 出 大 本 款 居 使 n T す 經 1= 73 8 8 千 75 73 全 の財 る用は ソ 8 熊 20 萬 < で政 P 0 ゥ 3 8 3 以 世 位 8 9 0) 5 方 財 l,n は 貨 あ 0 界 法 政 3 To t 73 + L T 8 急場 8 各 風 y あ 總 1= あ E 分 から 六 カ つ長 注 5 10 5 熨 b 75 袁 考 0 億 尽 9 10 2 60 D 0 意 65 なに 共 へ始 13 カ 意 出 腰 T 8 3/ は見 12 末 500 力 力引 T 13 > プ 熊 熊 0 から 定 其 3 居 100 就 また總線 仰 V 72 7

決あのき織て外業 7 3 13 最 居 國 \* 斃 8 から 手 T + 進 6 紊 12 人 成 8 L 0 衰 を 平 亂 0) 13 す s n 無 ス 素 來 12 8 12 せ 500 10 13 b 0 た 毛 6 金 4 8 办引 73 0 100 à す 嫌 3 を 金 B かっ 北 8 から 3 大 3 貸 11 C to 3 京 3 > y 厰 支 l, を 5 支 云 0 款 は  $r_{ij}$ 有 亂 那 3 L 12 那 3 中 ئے コ 反 5 を 人 0 T To H 1= 事 央 -對 カコ 5 惹 民 T 居 此 貸 11 3 n 政 12 L 17 5 一危 3 0 ば 4 府 1: を 30 H 兵 n 起 般 騷 12 73 3 0 3 す 10 本 動 隊 カミ 時 あ \$ 8 13 を 8 8 P 亂 3 から 5 -5 3 > 其 5 外 玄 かる 露 騒 n 0 9 13 厭 5 西 定 動 迄 國 を 力。 12 T 5 貿 3 6 弱 世 3 小 豫 T 前 5 L L 3 す 想 先 à な 8 12 貨 から 3 73 居 to ば す 3 通 2 無 其 L 支 3 か 5 誰 8 8 b T を 那 3 眞 0 1/2 かっ 5 0 7.5 3 か T 袁 U に於 0 Į, 12 支 3 ツ 72 7 T à 間 削 那 10 め 11 老 頃 大 違 來 17 # 貨 出 統 1= 0 10 つな 3 12 經 L 來 困 此 ---及 勢 15 濟 を 13 0 T 9 0 からん 人もで力る組し い大つ

ばい 其 3 3 0 は 75 60 -兆候 段 5 3 3 k 云 Ø 10 を 3 本 勢 13 示 事 3 13 n L 力 カミ なばてる支居 を外 得 國 此那 8 る人 の事 の人 12 事はでに吞 だ支 あ 13 み け那 8 る込 ÿ は人 を 8 今 自 レ発 3 身 で np B で 借 1= 15 5 於支 い。タ 款 1-て那 カミ す 言のドイれ ひ統 ゥ L ば ス 得一し 外 13 6 問 T 熨 B 艺人 題 8 > 2 出 からの 决 來 慥 0 73 せ JQ. かっ 借 あね 3 10 款

でたから以 Ŀ b 達 か 5 觀の づ 5 恰 5 支 方 -す 論 T 居 12 0 8 るは 前 支 世 へ 死 時 3 T n 貸 は那 3 し非の い居 3 3 8 を 借立 か 有 P 生 L 款場 0 5 3 T か。か 12 72 るソ 大ら 73 あ 鹽 か v にし わを 宜て 3 梅 支那 叉、袁 12 で、之 し見 かっ 5 v 12 bs 0 0 本 統 かった - 12 W 各 でで 中 ああ 50 めこ हिं के ही 5 3 ふ地 外为 の問 國 元 一 題 際 10 5 のご分 人來 75 [] も解 が東 貿 05 H 易 早 決 病 て整洋 人 いの 關 を B < 無 をつ少大 注 T し勢 決 理 0 に射 居 ばか

HH

R

黕

しる ねいり を居 12 完 n T ばふで 12 金 15 め 清 は成 人 を 13 純 73 0) い粹に 朝 あ す 間貸 5 のはねがる 3 3 0 2 支 損 必殘 艺 人 箔 ず ふがにこ 要も L 間 からに J. E T 0 袁 は かっ 支那現 大に 來 なご H 7 あ < 12 13 落 老 8 n \* 3 0 す 5 統 0 得 -3 \_\_ 45 eg T es 益 蒙ろ すに 5 -L j るは 0 古 な 15 3 \$ 版 を 方 15 3 國 つ只 から か 圖 速 從 は T 支 な西 を近め 來 裸 n 那 い藏其頃る一のば (= 各 さの云の貫 問 取地 かま å. は 0 方 支 3. 8 實 實 9 T 12 那 10 j 10 力 5.解 の持な 幸 THE PERSON 望 73 d ろ 財 續 五 以 T す 福 此政し 族 L で T \* て共 統 あ 際 老 維 統 3 切 和 事 -を かり持一なの事 限 業 す 世 100 て文

の此知 非 に借 を 話款 をが思 L 好 h 73 T L. 其 6 3 0 五 金 を 新ふ 聞考 借 りにへ て掲は 載 自 統 - せ 分 を 5 lt 早れ去 to てる  $\equiv$ 3 居 かた 月· j 或 頃 3 は 10 借が滿 あ洲 金 る日 13 L 早日 に晩支 新 聞

てにのたたはのにに京 to 南 上及此 0 15 T 5 京 塗 んの中 コ 待 意 5 すま あばにを で間央 夙 革 T す 3 確 題政 統 ッに命る 0 乎 の 府 3 辛 革 政 事 - 4 0 12 歸が すル命府 でる着斃 でがるト政があ 考をる あ出 か コ 府 起 8 が見 - 5 2 3 來 列 過 無 3 0 12 0 3 國 金手た ぎいべを (大正元年八月一日太陽) 去 73 は でにき 3 者 犧 あ其 以統き つい運牲 12 らのてーに ふ 命に jz. 11 91 僅 3、日 5 {= L か にす 出 k \_\_ 遭 T 此 來 は 本 千 が 達 萬 仕 政 L 3 12 \_\_ てを かか雨 方府 今 す 8 3 金 居 日 6 33 14 知 支 道 無 金 無 8 3 12 行 那 L れをいはのす を にな世 かるモ でか 0 一 ウ あ 見 人い話 物 物の L 番 - 3 n 此 にす のでて 0 遍 出 あや捷 失 0 つる \_ いの るつつ徑 敗 時 方

したは、一 思議 運 移 \_ 1-L 3 驚 て往 か 程 か あ以 ざる つて つ前 ったが其後支那の いれば上に隣邦士 を得 居るのは、事の當然 ない 次第 形支勢那 であ であ 3. かりの 恰時 るこは か局 も に - 關 年前聊 云 ^ 我 に か 73 述 卑 からべ 見 を開 し通 5 共 のり陳

T で款に當不に は、條 時余 あ を 成 3 ゾ 2 は、若 レな 就 件 力 b: する 73 6. 右 し袁世 500 を喧 其 樣 10 0 13 越 人 大金は必し 金 L 凱 5 いく言ふを休めて、一時回跳にして統一を成し遂ば 武 カミ 出 廣 來 無 東、南 要 12 0 が、共無共 73 5 奉天 頃、借 5 12 11 袁 は 億五 款 73 は 五千萬位で澤山で一本のかの第定高は、六億、 之を握 30 屈 げ 従に甘 に、高 T 人 壓 2 的 て、箇 むじ、左な す かさ 12 統 R 65 ミ云 - 1 1 5 To を強 あ 右ば 分 立 3 5 10 L 事 借方 3

宋教仁 て、否 て、到 を以 シミ 其の も、ヤ 運ん す 容 頭 應 T 南 前 73 易 1 リ實 所 無 孰 暗 增 方 渡 來た T 割 か 殺 n 加 L 12 かる 7 0 し、又 5、袁 12 壓迫 0 出 際 ので 實 威 邦 來 10 3 10 袁 かっ 件 力 るや B 10 老 於 ある。借款 謂 懲 を 加 て、六億 かっ 8 0 つて h ら、袁に 內閣 t 革 ~ 否 以 果 命 や、袁 袁 を T T 动 T に於 後に II 居 壓 なご大金は、要ら の高も、吾輩の豫 5 > す 迫 對 は倏 12 る。之は勿論、袁 \$ 0 は る。乃 す T から も、倍 ,爾來、支 る國 真 胸 な 必 5 度 老 然 尻 H で、袁 山國 を捲 11 定 n 民 起 ば 黨 る め 那 2 袁 民黨 に對 った 0 所 75 定 0 ^ 3 9 0 自 反 t 形 9 かっ 身 對 態度 った 8 す b 勢 < 治 あ 0 が、激 殺 排 3 は 出 家 地 擊 12 3 時 南 12 0) 少 寔 n p? 位 L 代 す 方 13 であ L 1 12 5 政 3 2 < を 8 0) 多 8 あ 治 ^ 成 生 事 反 て、ド るジ L. 0 \_ 危 8 家 2 C 10 は T 0) 險 T 75 かさ 3 V 事 德 10 來 2 漸 F 6 2

使嗾 ひ、維 以前 來 那 あし な、見 て、暗 當 12 カニ 6 物 T 新後 時 者 10 8 到 5 公 は 旣 ど、此 苦 殺 は ~ 底 さし 餘 は 10 時 於 恐 1= {= 方 1 日に 代 5 75 b T 63 け -T 無 to 3 < 0 せら T 2 75 3 政府 ご見 を 度 衝 日 幕 種 T H 板 発 12 3 本 6 府 3 k n 1 拔 n 出 0 部 長 0) 3 ~ 0 12 內 州 新 より 伯 tt. 12 73 當 3 感 切 决 から 73 局 1 徵 8 0 3 b T 大久 か 者 在 組 外 L 廣 0 かっ こして 2 は、自 った T 澤 13 12 5 H 令 致方は 袁 保 72 立論 其 500 ح ا ا 13 2 他 3 分 か かず 0 P 民 云 E 3 考 す 3 0 事 も、赤裸 遂 3 疑 間 無 出 志 3 ること カミ は る以 相 に宮 10 は 士 0 會 6.3 ۵ 陰 志 2 暗 違 n 0 0 ツ |險 T 暗殺 殺 中 士 To p: 11 k £ 力 to 一に對し ある。日 斯 居 出 0) あ 0) あ 7 は 3/ 生死 、袁の 來る 5 島 3 6 8 12 L-> に立 位 うさ 云 かる 遭 0 1= 其 であ T 本 態度 3 遭 0 南 It 73 境に 暗 T 示 危 0 T 12 n あ 2 籬 to 3 殺 は 0) Fee 8 偸 唯維 を行 出 は、其 維 必 も、支 袁 b 3 で i. 新 P 入 0

め地 9 俳 は 澤 克 亦黃 のさ 支は 早 切 に入 T 勢 L の 那 森 雲井 全 II. 力 昨 興を 諦 6 0 文 れ、殆 年程にま < t 西 15 暗 部 が、衰へて め に向 召喚 渡 龍 r.J ね 殺 比し 雄な め 20 7.5 L 2 ば 時 臣 城 13 は 3 す 15 代 が が、支那 ご片ツ を 來て 御 T 6 4 をして 6 殺 るなざ、日 は、今 12 明 13 3 方 恰 ij 居 い。南 され、大 C 渡 る。武 B 12 To 立 8 端 ゐ 大 ある。此 德 さむ のさ か T Æ 8 本 方 は 隈 12 少 で悪口 Л 昌 5 ħ§ 0) ず 伯 、日本 3 家 II 0 ころ大分、笛々分 L 斬 裁 野 カミ で同 かりに 康 黎元洪なごも 權 2 判 3 怪 所 T U かる まりが遅い T 12 云 我 しまつ 豐太 が、趙乗鈞 P は、維新當時、氣 云ふ、上方者 は す して、自 ず、此 5 0 3 中 13 閣 時 た。氣 態 處 충 立し 公元 北方 を 度 分 數 北 6 To 0) F 條 0 カミ 繼 0 唤 年 の兵居 ミ早見い ふもの 土 喧 あ 征 0 U 間 續 伐 2 地 早 出 嘩. は L て、自 を通 た各 を自 ねば のや 12 し、北 繼 1= 63 13 12 居 は t 續 0 分の土 なられ 中 に、日本 八 己 城 過 j 方 17 -5 T に、麦 では、 4 に、米 九 せ 3 0 9 あ 4 地 8 3

の策な 烈 7 最居態 誘 來 3 12 度 12 8 8 あたり to 出 75 强 P を 只 依 樣 3 め 消 硬にすな 8 発 L 維 江 L-カェ 1-え て、騒 明治 3 15 職 持 南 12 國 T T L 袁 03 8 L 0 め 民 此 12 T 動 に反 政 0 T Ξ 10 黨 ŧ かっそ 礎 無 を 0 居 府 7 省 奉 2 速 方 如 は 對 あ 0 3 天 卿 都 12 立 針 -< 1,0 す 此 < 3 5 は 督 T 反 から 起 チ 3 からは 江 都 あ 對 支 3 73 其 云 ラ 蘇督 其 5 8 黨 那 L かっ 500 のは 安 8 0 3 めた と元 第 13 は 10 3 中 200 徽 化 薩 宛 --it 0 13 江 b 力 東 にそ 3 借 3 B 3 江州 から 西 r 1= \_ が款 3 5 è 5 西 0 0 0 0 自ら 0 和 13 薩 老 都 三中 2 T 使 8 が形 州 督西 かっ 省 41 12 8 C 意 爲 から 進 0) 25 鄉 13 12 借 途 氣 1-あ み私 烈 が明 H 3 地 形 2 T 學 鈞 は かっ 黨 から 6 薩 が勢 12 校 が治 今 實 が借 13 州 派 若 から カミ 政 尚 カミ 勢 T 破 袁 0 無 12 手 府 袁 力 10 額 其 裂 8 反 カミ 似 10 To 1 を 日 袁 L 近 對 T あ 12 對 反 13 既暮 . 2 頃 派 居 L 0 0 對 0 0 す 往し政 う李をねて T 0) T

統は依 目 なべきが 一! 又 然 \_ 10 ば 50 3/ 15 行 5 2 12 かっ 10 t)3 3 百 延 n 3 Ξ 6 b 0 萬 費 は 各 F 期 12 To 湯 は 磅 カミ れ近 省 為 を け 最 實 水 T 五 は हे 中の際 圓 招 かま す 0 後 そ 百 致 〈 央 分 あ 8 如 0 n H. b 政取 T 0 要 < 鹽 Ti + かっ 1-で 府 8. す h 使 た 期 る。そ あ 策 10 せ 2 費 磅 b が限 3 對 1= n 兵 T 0) 3 各 無 1= 此 す 應 軍 L 力 n - 6 省 72 8 智 3 ず 隊 13 £ 項 3 0 軍 3 2 分 3 .3. 反 1 17 次 9 隊 T 抗 3 配 0 大 0 0 第 ~ T 0 で、此 T 金 カ 金 未解 であ To T 其 8 0 を to 其 あ 散 他 未 12 豫 持のか 散 3 他 る。此 費 は 第 江 算 續 分 け軍 は から 本 L 取 3 隊 皆 中  $\equiv$ カミ 华 -金 不 得 5 3 が各 大 將 百 四 正 3 金 1,5 果 省 き 來 萬 月 確 0 から 3. L 軍 13 0 2 磅 12 T 13 で あ 0 T 除 3 Eþ 最 11 は あ 0 金 政 九 T to -ば う 3 To 少 解 \* 0 整 谷 # 額 3 實 かっ 散 片 基 理 り。省 のは 力省 費ツ 礎 む

なカ掃にま 散 銀 T 8 立つ -L To 8 行 政 2 T T 治 是 T 0 に行をや中 し借 13 0 家は 使 政 立 5 央 支 機 金 T は 來 8 73 カミ \$ 2 費 3 政 8. い會 投 73 To T 兌 13 ^ 10 1. しつか 主 鹽 换 破 if \_ 3 何時 袁 義 ま 務 制 13 10 6 88 63 反 の事 C 費 度 5 自 8 す 0 0 各 極 急 2 6 現 對 を せ 3 \* 12 い在 派 端 す を 0 生 内 確 暗 n 75 凌 結 3 30 8 後 み Y 0 出 果 1= 8 8 (\* II L 1= に賄 3 \_\_\_ 間 す 500 b 0 6 T 使 路 5 1= T 容 用 73 まか ベッ T 12 72 第 易 威 す 3 奴 2 す ð T 7 か一だ民 3 C 12 かっ 8 殺 共 統 12 5 積 微 か、黨 あ 5 ---一借 3 0 5 をり 3 億 12 細時 て政さ \_ か 金 73 代 即か 行 萬 統 策 袁 が叉は 3 n 13 63 使 - のふ 潰 0) 13 3 之 更 延 政 12 U. を 腹 0 L け紙 2 12 以 繼 盡 成 案 で反 策 0 幣 8 す 8 8 對 聖 借 To T 政 て續 力 遂 なる派 揣 金 軍 置 す 6 政 3 府 げい 6 3 摩 To 隊 T 知 n 得 8 うへす 九 0) (= カミ 中 10 持 5 5 5 シーる月解央を

れせ利をか遭 て本か き中つ難 13 來 な 10 いむ目 500 摩 止た es-3 題 1= がせが大 でき 覆 から 5 1, し其 久 從 す p -8 カコ す 8 段 め 後 保 2 世 73 9 5 12 0 T P 0 烈 0 中す 3 5 5 條 の暗 \_ 12 年 L 罹殺 n で約 のかが 袁 あ 改嗣 0 ば 63 秋は 正 15 效 0 3 序 b か かっ 支那 II 島 5 E E 能 からに To b は 籠 今 於でが恢針 先 な 借 b 後 人けは 復 かいい づ 金 i 8 0 8 大 R L 灸 73 大 勢 頗 隨 如 3 T か のいの 隈 1 3 效 8 分 < を 加 70 は 能 策 3 元 伯 變 は 間 爆 來 化 は T 0 0 2 かず 72 n 得 裂 臆 怪 せ 0 病 我 た彈 0 A 13 8 12 73 75 To 0 右 6 7 to 3 7 袁の以 500 臆 73 人 3 あ 8 不 世 F T は \* 南 間 0 病 0 To た 凱 あ 大 忽 8 12 ので に岩 度あ 勢 を 0 8 は 5 其 至 倉 をつ 政かを暗 變殺の 6 公 增 T 8 が知化の事 なの し日 5

政 府 10 支は 8 あ 現 分 2 8 古 J 2 た 其 8 23 0 T 1= 集 雲 雄 な Sen 3 8 8 虐 0 殺 を す開 8 W

で崎思名 ご類や たもが割 るさ L 苦 少 全 手 は t 1 T 外 或 情 段 同 カコ 10 5 目 正 居 8 to 熨 12 來 義 袁 覺 3 取 3 0 世 論 73 \* に外 3 0 を 凱 背 熨 事 0 63 L 3 ろ à 支 反 7 5 反 0 が係 かっ からの 對 3 L 大 出 那 虐 12 0 使 殺て 0 3 來 密 7 通 8 思 を 居 P 73 の議 ふ光 議論 op 3 n 公いの 3 2 3 20 論が 使 0) ימ 度 3 黨 出 T To 75 ħ3 8 73 8 8 云 12 2 假 は T 日 世 8 3, 異 知 2 寃 平 令 袁 居 本 間 は 3 T n 雕 世 T を氣存ぬ所 F 3 t 邦 凱 カュは \*\* T 外 3 かい 犬 5 0 の此 見逃 支は カコ 當 4 養 分 -8 3 那 思 袁 T 尾 50 - 8 72 が化 3 0 T 3 12 す 崎 1,5 L it 政 E 縺 て、袁 以傾 b 見 T 13 12 府 本 L 5 三、今 100 上 3 500 6 p 3 越 或は T 12 か。 '世 8 0 8 5 事 T 支 あ凱 ベ民 餘 H 20 き黨 0 犬 b 3 0 那 す 大か行 養事側 1= 端 支 8 U 尾 ら、動駐な那 3 0

已さ使か那あず 出崎理事 0 3 ベ來 む云用ぬ 氏 3 對の -し態 ふ 0 辯 政 3 等 を 淦 爭 方 支 反 事 6 を を 12 かる を 日 0 To 郷 對 如 L 助 本 を 政 73 逃 同 爭 何 T 長 0 は B 5 がの 12 居 す 外 時 何 本 To 10 す 定 處 影 3 3 務 1= 0 端 あ 63 さ云 かる に、何 -E 3 藝 \$ 省 \* 政 此 n は 策 ッす 2 ( ) 3 道 T は 等 叉 12 8 上 13 F 3 レる 12 此 **→** Ø t 世 0 では 3 反 意 日 無 0 關 9 2 界 P の逃 論 係 民 T 0 でかい To 本 論 5 强 Œ 賴 人 3 辯 南 間 列 3 す あ 00 國 義 す 3 8 3 3 8 1= 1 で金 過 6 士 0 0 8 12 警 eg. 6 . 8 あ かる 3 0) 0 < So で議 め、人 ば 支 8 支 12 醒 5 な事 13 那 併 那 を 13 論 いは 支 6.5 U 道 のいに促 6 考 當 1-此 局 な對がの 12 T 3 T 0) 2 す 者 あ 3 為 しは て、借 n 影 2 > ~ 12 3 T T 0 T 愚 3 11 具 を背 \*\*\* 手 堂 自 借 款 6 R 贅 12 (= 犬 國 入 3 成 養 T 款 6 からの T るのつ文で論の尾 公 6

仙 ---P T 重 興の 8 10 題 忠 政 10 告 考へて 府 て、之を止 T あ b つても、之を 宜 一しい。借 貨 款れ すはば べ袁宜 きのしい 場 合 府の にでで な、無め つて < る。借 ても 居 款 Eh 3 は 0 ち、借 は 孫 款 间 逸 2

4 以のて大 袁 是 合 此 蓋 道 7 0 L 多 勢 理 政 あるご云 文 少 は、常 13 < 明 は ご謂つて、如何に 論 世 世 支 T 12 C 來たれば、 那 1X 界 界 斯 0 ---15 0 0 う云ふ矛盾 6 正弊 統 す 義で 8 ない。其間 ---あ 0 から T 1= 聲に顧り又其 も矛 鈍 t は 方 5 3 を発 日に T 盾 12 本は 同 持 慮の n n す の袁 5 有 L 3 13 3 民 世 0 切れ さ云 2 b 6 03 間 凱 徑路 漸 難 ので うであ 人が 漸を逐つ 30 士 統 ふ事も発 して、投 あ p3 -袁世凱期 る。故 進 るが t 、全體、近 で げ T n 1= 出 其 あ Œ b 73 12 す のる。要 外 す い義 反る は ż 0 0 年 對の ーす T र ॥ 0) せは 6.双 事業 8 ある。 びを 世界 い。其 8 不 の都

愉 折 快 り 3 間 1-於 現はれて、一時、思いれて、時々正義も、非四 が進めり な變化を L T 行 < 來い 3 云 た突 す飛 S のなで行 0 pz 支那 あ動 る即前ち 0 **世殺が** 下不 來 T

約後あ謂直たソあ て變 る。即ち つたこ 時 12 V 改 に、或 から、支 立 て、樺 Æ (= 行 2 來 こがあ 12 るも 3 仕 日 集 新 本 B 那 で 會 0 政 0 うごして岩倉大 府 の席 は攘夷説で、以て るが、是ごて は、外國の勢 外 は、墺太利 题 b 川上で、革 し、殊 であ つた。中 に木戸公なざ も、亦 命 考 力 12 は結 ^ 對 に對 使 T す 徳日對川本す 13 C ごが最 局見 11 幕府を 成 8 3 國 1= に、余 は、琉 世 8 も 旭 功 權論 從時 界 不 其 す の例 球 老 利 倒 3 11 を 化で の魔 6 僧 主 巡 益 L 遊 10 張 13 12 0 T 革命服 あるご云 心した老 乏 5 條 置 L 0 T L å T 約 て、張 あ 其 を カコ 6 西 6 0 締 3 が、其 市 延 考 結 3 0 0 L 後起 事 かる 0 T 30 にっつ 條

支那现验的

少々 代を 右、其 to U は、公平なる れ、次ぎには、西 第一に借款條約 熱 あが る。支那 かき 語 15 利用 の將 ふ所 の政策を決定し、尤も安全に之を實行する 盛で 3 弊 るこごを自覺 があるが、要するに支那が自ら其 3 あ は、之を失ふた方 0 態度を持 云ふ事も、言はずに 12 革命前 2 一藏問 屈 12 從 7 EPÌ 時代 題 して南北の政争に超然たる代りに此の屈從時代に這入りつ、あるのは事實である。日本政府に方が支那の利益かも知れないけれごも、左に 從し、第二 して居る時 で風 變形 も亦 從する した 大 に之に 控 12 外 は蒙古問 ゆるこさに最も に、相當な であらう。之は勿論、西藏こか、蒙古 夷論である。ト 類し 屈從 三云 て、革命前 る手 く有 の懸値なき勢力 題で in 段を施して、平生 るまい。利用 屈從しか = = 政 平穏に 1-策 が、近頃で ふここは、甚 は、一時 りに、此の風 が成功 けて居 日本の東洋 と云へば、 の極めて 利 12 權 なら り、孰 先  $[\underline{n}]$ 3 3

日太陽) 民間ご互に を遺却して めて、ワイワイと騒ぎまはるもの、自分の國 大問 思は To あ 題で n 6 15 居 理窟 い。ソ ある、財 るかご思ふ。併 思 を言 レで 政 日本で し、今 行 ひ合うて、自分の國 政 の整理は 0 は、朝 し、此位外 日 本 野 政 出 共 事 12 來 12 で、大 支那の 73 12 は 就 斯 20 10 0 1 T j であ 氣樂 為す も、其のために 政争を彌次馬的 43 3 可き事 5. でなけれ 考 0 有 0 b ば、近 あ 政 さう 3 府 12 3 眺 0

安郡馬野島

## 命の

3. か亂激ご は 爭 73 は 列 は 殆 12 あ T 近近 西 あ で 於 つて 面 あ 來 小 る。さ 6. 2 南 T カミ 3 13 段 は、局 來 戰 大 かも 1,5 爭 j n 10 爭 併 3 0 面 カっ 73 0 かっ 知 なから 6 T 63 0) 鵩 n 2 2 たないれ出 支那 1 小さ は は ら其 0 割 b い合 3 0 E 3 第 0 1= 10 1 1 TO 本 0 0 慘 b 0 す To 戰 To 拘 烈 敵 革 あ 維 の革 5 To ば 命 2 味 新 12 た。是 ず、其 穩 亂 て、其 75 方 或 0) かっ 7 かっ 0 時 は も、敵 1-は 0 2 間 Ti 0 結 明 戰 た。所 0 1 b T 治 亂 僧 味 明j 第 果 方 元 の が 治 から 惡 \_ かる 3 袻 12 0 年 明 心元 0 2 間 0 治 革 3 0 が年 10 + 1 豆 廷 烈 年 於 T 合 3 1 對 73 0) あ 1= 護 德 3 西 緩 2 3 5 . \_ 8 111 南 戰 eg

さ云 惹 あ 3 8 起 る。假 さ、今 7 \$ 時 15 L ふや H 0 孟 4 であ 12 1= 7 L 目 2 重 巴 0 1= 一要な地 12 9 5 南 0) 水 0 0 8 な支 カミ 方 騒 31 To p Pij で 0 亂 方 る。併 = ら、非常 あるが、今 點 [8] 那 17. は to 點 を、革 し是 0 中場 第 觀 12 利 部 か。一 察 於 亂 に不利點 23 命 0 6 革 7 0 す 亂 大考 命 る こ 6 亂 今 (= 10 は が利 省 ^ は ざうし 例 益 To 會 3 1-起 3 0 ご云ふ 比 かりの め 2 T あ 聖 必要で して、南 から 占領 10 T D 2 方 T る。併 が永 カコ 12 が、今囘 して居 ど、其 ら後 L 北 事 あ 31 非 8 あってい 1 12 \_\_\_ 3 3 方 之を占 は共 8 戦 戰 か 10 14 (10) て、前 1 争の 爭 12 B 慘 31 其 は \$2 75 各 0) 知 ·局 前 の點 T 領 結 カミ 利 n 12 果 北 回 .Ł は 面 75 0 あ L 不 方 い。 T 3 1. に 武 利 3 2 かっ の騒手亂 の所 12 13 5 る、そ 南 漢 T 考 0 京 1to 口 からへ

居 あ T T 角 0 3 軍 現 ---3 T てそ 費 致 在 3 其 7 10 L 0 5 T 0 あ n 使 袁 T 10 3 不 を 用 居 T 13 to かっ 行 は 3 凱 北 3 見 下 考 5 政出 傾 方 to ^ す 此 費 來 है T k 發 3 5 其 0 72 かる T は 3 點 0 いあ 統 借 5 或 と云ふ 3 6 -12 他 る。そ 款 ---T ご、そ 12 は 於 12 世 カミ 北 使 T n 旣 to 3 n 方 8 は 用 H 73 t 12 0) 0 南 か す n 借 8 出 3 T 6 不 ごも、兎 方 2 款 ること 艺云 3 來 宗 利 は の費 て、各 云 2 す **新**士 益 不 3 3 な影益 0 8 黨 0 10 用 , 7 地 さ云 出 角 は 3 0 力 3 3 T 袁 來 約 老 代 カミ で商 L 203 等 あ 世 希 3 束 難 表 15 3 6 T る。是 B 凱 0 望 者 かっ 0 袁 ō す 0 文 75 等 3 > 世 12 50 8 凱 0 75 12 點 から 23 12 0 點 2 金 あ 1= 兎 勢 to てがつ於 T

云ふ點 却 力 て、北 を言 3 程 T 9 3 京 清 來 ^ 13 袁 に於 一身 ば、袁 0 世 朝 62 少 3 ご云 宮 凱 0 0 上 中 0 末 8 世 T 路 0 を 0 3 0 \_ 凱 何 事 島 身 0 T 危 0 0 上 13 險 勢 す 今 補 3 0 は 中か 力 日ひ は 63 3. そ £ 13 间 12 5 6 はに 江 n 言 9. po 籠 办 かっ 2 To ^ 3 13 ば 11 6 あ 12 は 2 安全 75 T 爆 袁 3 t 朝 13 世 居 烈 カミ nu 0 カコ 清 彈 73 3 200 2 なごを 朝 it あ 0 脏 た 8 路 是 n 5 黨 0 E 1= は末 500 3 15 優れ 路も 投 云 は 500 其 73 2 并 のは - 15 0 T -の實 天 身上 6 3 子 12 は 0 力 3 μį 0 3 は 0 出 を 幼危 虞 薄 云 方 かる 來 0 弱 稚 險 顧 5 あ 8 であ 人 3 慮 ば、 つ成 勢 望 3 3

~ n 为 軍 To 7 6 詰 かっ 5 つて、第 有此 利 0 で南 あ 北 ---3 0 0 騒 ご 利 亂 も不 の考利 ~ \* 8 6 考 海 na 軍 3 5 の唯さ 去今云 就日ふ さ云 ど、前 10 於 3 T 回 60 疑 1 問 5 かには 重 15 大 る方 0) 0 72

革命の第二等間

0 \* か軍す はに つれる に問 で 12 37 70 必 5 は n 併 着 [ú] 要 9 汽 ば 7 は 北 L カミ 車 T 江 T 13 今 方 75 T 10 方 10 3 It か か 到 0) 叉 2 漢 3 no 6 2 着 目<sup>'</sup> 形 8 此 T 口 0 ば は 來 12 的 勢 かさ 4 0 3 15 漢 T 2 12 3 1 < 0 あ 5 日 は L 軍 死 間 3 n \$ 老 To 0) 3 大 は 地 の から 2 で す 土 から 變 10 交 1. re 3 其 F 地 直 は 13 入 通 T 12 利 0 大 L 2 0 3 5 12 3 T 1= 5 益 在 場 Te カミ 來 は T 漢 10 軍 73 12 心 1= C で は 陽 15 が題 北 す 方 た軍 8 大 陆 漢 3 裏 で あ び、さ ので n 旣 軍 口に かっ 3 から L 變 切 あ 是 75 て、儿 5 裏 1-からも 2 切 離 幾 困 j 12 皆 重 T あ る。そ 6 16 大 非 江 を 難 L 2 軍 n L て、さ 75 73 T 方 常 1 か船 75 12 士. 土 れに今 居 1= のに 船口 13 3 兵 據 地 地 危 3 0 5 は 北 工 數 2 To T to 方 15 軍 3 T は あ T カミ 8 九 九 13 藉 北 す が時 8 江江かけり方陸 で敵に

さ 絶 でが 詰もを軍 3 云 5 h 0 取 云 ふ 切 73 津 9 3 10 3 本 6 3 位 b 居 2 75 0 o n 5 0 る。之を海 鐵 n 現 11 は は 道 在 3 かっ 非常 こす 0 此 格 6 は 沿 江 あ別 0 軍 道 西 to n る有 危ば 0) 卽 0 方 の力 為 湖 5 湖 で、今 なも 地 6 安徽 に事に 日 は 南 の長 長 11 0 陷 昌 る安 江 省 江 73 B 徽の内 6 あ 0 其 は 12 0 の即通 1-73 5 擧 路 \_ b 0 4. 3 を絶れれる。 云 方 it 柏 動 文 絕 1it n 3 南きも -蔚 は 據地 て、江 3 等 0 南 根 の兎 かいの 軍 勢に 出率南が鎌 あって、 力 角 來 お江 地 を長 3 T 北 カミ 2 あ 支 江 居 0 0 支 、長江 9 連 配の 那 3 の南絡 す 連 35 を 方 る絡海軍

0 3 n 諸 は 0 戰 國 3 は 文 0 局 接 事 明 13 を上 諸 關 國 考か 係 To ~ 6 軍 る見 多 有 備 時 12 など幾で 2 T 居 0 5 8 り、そ 發達 かる別唯 13 13 n L て親支那 か 5 軍 0 0 備 と元 仕事 方を 3 云ふ ふを考 3 しへ 0) 73 3 4 3 け時 0 から nE ば他 民

革命の第二學県

をのが際のさ 之がは爭 支 0 全 か を又 5 6 8 め 夫 那 戦部 云 知 大 此 T T n 略 局 9 かず P 8 程密 ご云 うな 6 P 計 -3 3 n 戦 T 5 さかご 支 接 ふも T 略 10 戰 果 L 云 T 'n 那 12 9 軍 T 爭 出 加 大體 備 0 T 2 關 12 一致 居 來 8 愈 8 T 係 0 が、又 於 3 3 普 も、そ 戰 10 L 發 て、其 戰 0 + から 12 75 達 和 略 で 3 5 3 夫 10 L 9 戰 (= 旅 譯 5 6 天 がれ戦 13 直 0 軍 順 T 缺 戰 カミ 大 大 下 術 接 隊 n 45 攻 あ 局大 12 國 局 の効 を の各 る。日 擊 3 0 戰 於 0 75 12 12 戦 効 8 Ŀ T あ 直 果 部 露 果い 3 12 影 非常に 接 to 分 かっ 戦 to 2 かる 響を の効 13 非 與人 或 事が 達な T が行 英 常 は、是 B なざの。 11 雄 13 L 勝 果 る。さ し、戦 2 邈 15. n 12 を 所 陽 T h 15 影 此 100 T 與 5 場合 0) 戦 略 22 は を 事 あ の三 へて L 戦 3 3 3 皆 6 術 2 T か 10 云 3 15 あ T 來 此 奉 於 は 13 此 る。戦 勝 3 T 63 0 0 軍 天 T 0 4 利 も Dr 軍 隊 戰 0

こに攻き同落 軍 で ~ n T す あ は Ë 36 命 は す 200 0 b 3 8 南 優 前 0) 樣 L 0 2 唯 6 n 若 12 方 第 出 2 0 n 4 ば 備 か 3 ご云 し大局 騷亂 が北 て居 來 0) \_\_\_\_ 0 日 5 72 言 戰 出 ると云 40 3 術 軍 老 3 T こさは、戦 起 Ŀ 1= 通 全 0 8 T 3 方 0 值 5 3 南 然 於 ふここと L 失 の打 が優 戰 1... T 人 方 失 術 T 敗 5 E 南 敗 0) L · さ う で で有 略 方 2 12 が為 12 8 於 12 あ 2 T 1= 0 終 0 3 T 認 T 0 L 考 す 居 9 3 は、大局 て、清 成 17 軍 は 3 Ø ^ 3 3 て居りそれか 功 13 % 艺云 n 10 5 3 4 否 30 朝をし 漢 である。そ 3 の上 ふこ か、う と元 云ふ 言 to す に於 まく こは T 方 ふ點 ぎ、英 3 其 n 12 5 -訓 1 9 かっ n 5 其 認 10 3 練した 勝 位 5 6 12 め 戦 在 9 大 カミ 一般 利 地 75 ご云 5 略 出 機 3 しに {C T 色 宜 n 來 を 0 於 軍 b 到 10 73 12 T 73 て除が る、今日 各地 底保 投居 12 5 あ 1 京 3 C 南 t 方 を 3 繳 2 T

命の第二學則

三七五

T あ あ Z る此 8 为3 戦 0 3 出 爭 戦 云 來 0 亂 ふ 8 韻 9 5 カコ 0 さは 5 何 t 11 疑 方 b 3 为引 かっ 失敗 -8 3 3 を す 烈 8 要 8 T 之 3 3 判 8 所 云 す 支 F か --8 0 3 3 爲 は 为引 是 難 12 大 12 かっ 變 豫 な・言い 損 す 0 害 るで

服 方 見 戰 戰 2 す 3 3 込 8 局 3 3 6 カミ 9 0 -船 あ 觀 3 て、北 10 0) 500 3 察 L は 革 15 安 て考 は大 か 單 命 軍 H 協 500 1= 0) は から 5 0 ^ 體 前 か、さ 始 勝 威 出 8.2 右 末 t 來 力 2 0 0 を 5 3 難 云 n P ば 付 かっ す 5 62 7 5 け は n 地 -以 75 2 大 5 ば 位 3 T を n 變 勢 10 支 0 15 立 力 考 カコ 10 那 3 [3 5 都 卽 2 ^ 0 12 は 合 to T 3 統 T 出 必要 To かる 威 居 假 \_ 宜力 8 63 力等 1 3 共 < 0 0 から 完 袁 和 15 上 で、若 あ 全 世 月 0 國 3 る。勿 1= に凱 で 聖 0) 於 L 0) 確の 費 13 基 で T 何 論 實方 今 3 15 礎 あ 南 處 に かき 勿 る。併 ず を 方 去 度 出成 論 安 を 78 來功 は 全 L 壓 6 雙 8 す

定 出 云 \* 0 3 n L 13 ふ だ内譯が來 10 T 度 P 手 行 で出 3 現 17 n 5 0 政 あ 來 かっ つ在戦 ば 73 付 0) n 費 3 n 8 T 亂 8 今 ば 受 か 0 3 知 貨 行 to 政 受 1-取 0 13 如 日 す 12 費、华 取 3 3 73 6.5 To n n つげ 12 俳 3 7.5 あ 金 度 3 ば B > 借 北 3 8 3 旣 0 あた L 云 間 3 カミ ħ<sup>3</sup> 1... 款 京 若 統 3 73 軍 Si 出 前 政 0 L 6 之 は 渡 使 府 出 來 除 を ば 軍 來 す 0 to 途 かる 3 政の 今 华 鹽 解 隊 公元 云 13 变 9 に額 散 0 付 30 年 財 60 0 To 此 解 を s 6 0 費 7 13 政 散 是 8 の整 は T 0) b 0 1= h 野、そ 2 迄 理 のは ---更 T 費 散 には 年 财 2 1-を 大 指 は n 政 13 を To る。此 今 實 實 かっ 分 定 ŀ: b 8 度 行 6 使 3 餘 0 0 0) 9 其 す 鹽 n 程 間 濟 S. 0 8 務 込 T 0 款質 整 h 居 困 戰 時 5 6 信 務 機 理 T 3 0 難 居る。 の平 12 12 費 から 1-3 4 其 I) [ で着 75 2 陷 2

命の第二學凱

そ今き 年 3 は運 中 0 で を 3 L 支 12 T へな 5 H 10 3 れ到 云 500 志 6 すへ E 3 3 ウ は 少 でれ 難 L あば か先 3 73 L \* 實 5 今かいで際 12 延 其 譯 す金 で こはあ される。が月其 出にの 來至半れるの年 來至华 TE 3 全云 L て部 in 盡期

のさ行 2 2 % 0 政 は す 當 n 袁 機 目 3 L. 12 かっ 方 關 前 3 6 0 Z° 飞 北 to 政 (= T 停 迫れ 豫 京 加工 つだ 算 は 政 し、てけを府 政な列 て、さ 來の 載 L> 立 0 0 北 1: る收 て財 12 方 對 ż 2 入 政 \* > 平 自の LL れを居 は 方 だ減 定 T T 3 勿 6 か 信 軍 かじ そ 論 ら 用 費 6 T れ幾 考を のき 居 ps 6 13 方 云 3 へ維 17 3 持 13 2 兎 回南 夫 0 れごす 12 T の北 借 ば云 3 れ北角 戦 各 75 ふにを京財 亂省 r 6 3 収 繰 に政 でか 四第 つ入於の全ら 一てれけ窮 く租 險にはるる 乏 送 稅 に恐餘さあ 2 6 0 73 3 9 五 6 云れ仕 3 13 都 100 ふな送 合 -3 3 -

8 云 保 3 E in 由 0 云 0) 12 あ 3 借 k p 敷 5 6 大 15 h 事 100 大 戰 5 T 3 あ 10 借 かっ 7 5 72 款 8 之 5 8 を 費 b Ġ. ご思 して、 P \* \* 5 5 財要 T 借 に政し 3 は 9 15 のな 遺る つ基以 世ペ て礎上 凱 à 來 をは 一餘 は立其 人力 L ての O) 33 72 る塡 為 無 い所補 12 ( かのを 兎な さ基す もつ思 金る ふそ使云 角で 支 投 .那 出 れ 用 ふ のす 7 す

で一篇 な有本輸あ 9 入 3 あ 袁 3 3 世 から 3 3 是 凱 \* -3 支 は 3 0 は 人 那 2 10 日 熱 本 物 To T 8 0) 10 李 0 を 3 鴻 つな 日 b 章 13 本 かで は 5 0 當 何め文 する 局 つ明 列 た國 國 8 T 3 3 b3 0) き 買 4 そ軍 n 云 8 被 ふれ除 1= 73 大て 0) 滿 -でを 3 る學 分 カミ を 11 ~ 0 買る 日 色 被 疑 文 3 問明 なついい T 文 争に で関 Th 居評 2 あ の明 於た つ組の る判 て織事傾が T 0 の物 き事 7 雕 はに根をがら

す北内の よらはた る京 15 10 事 其 b 6 -0 ---日柄 0 方 3 に年効 JQ. 本 にには 通 能 8 3 8 失 忠 達 を 必 HIJ t 告 す ば し李 敗 L (= n を 著 T 天 + 20 L L 15 居 津 分 6.鴻 3 かって L 3 10 之章 To 6 居 0) < 知 をは 我 6 つ盛 を伊つ上 自 其 たん觀藤 T 手 分 の事に其 公 居 には 着がなの 5 つ採西 眼ある才談 た用洋 1= 6 で力判かすの け蛸 あをを 3 8 文 は う 6 用 L 思 き 明 良云 Ď U 12 は 云 かる 3 て時れ ふ 採 る事その つ點 云 P 1= 事用 はふ つ伊 72 す 3 自 -た藤れ必 3 云 分 3 73 要 公 は でを 6 は 0 2 なは内ば政清 2 . け探々十治戦 れ失 れ用で年上争か敗

ふにて袁ば 世 凱 8 \* やの す う西 T に洋 は 12 矢 見 文 矢 張 え明 8 0 9 b 同有併採 一形 し用 7 1: 13 0 のが仕 13 い利ら方 か器其は さをの李 思採文鴻 は用明章 しのよ n 8 さ意り ž へ義か nt 2 11 n 云一 10 其ば ふ段 宜 6 5 L の組 物いを織 が ミ 十 立 李思分つ

うのすれ家はるの何 出 12 仕 3 3 3 組 か織 來 態 3 L は を T 3 世 3 日 3 3 8 ず 13 云 云 本 云 す 本 を 73 3 3 [= S な 0 3 To 8 單 0 En. ep 3 云 合 12 j あ 0) 15 8 15 15 3 共 對 2 かー根 45 < 點 和 柢 L か ---て、さ 時 兎 [fi] 7 を 12 或 T T 自 かっ も、或 於 12 艺云 之 せ 6 考 分 5 ^ T 角 を 掛 一研 ^ T はご す 從 5 け章 は T T 究 T 居 來 8 3 3 2 0) 0) 5 て、其 0 0 11 3 世 や都 以 す 風 朝 は かった 5 合 3 ごう云 n 廷 15 外 は かの To 更 ば を に度 虚 0 6 背 に列 12 安 廢 今 3 T 75 强 13 全 L 5 度 18 0) 是 以 風 0) 2 10 63 73 て、此 つ映 2 3 3 £\_ n to 對 共 T 3 3 T 等 所 基 處 を 世 10 L j 其 組 DJ. T 礎 1= T 凱 0 新 to を 8 T を 6 其 定 江 てが の存 何 今 깘 込 0 5 め U. T 根為 2 を をれに巧ま國から國れて抵に

= 1

公其居實在げ 8 は 0 3 3 何 地 事 C T 云 等 仗 8 方行 3 出 0 12 3 3 や. 經 居 來 綸 5 n 3 がば H -譯 あ n T 0) で 2 50 は其 2 は T 相 2 13 3 當 つ勢 いう o n て力 L 人は 居を 0 物姑 T つ有 T 自 12 4 たっ あ 8 分 見 省 O T からえ < で來 國 3 3 あた のの L る時 で、死 是か 百 5 年 8 明し のるに 大け角 かっ T れ袁 計 15 ざ世 re るに 凱 例其 考も 是は ^ をの ては現擧心

あ居 のの 3 3 勢 地 3 0 11 かに力位か點 に木 10 0 6 3 云 依 戶 於 \* 拘 扶 3 3 T 5 5 2 1 b T かは H 考 外 之 云 日な T 0 をふ本 ~ は 3 國 人殆有 やの 5 5 n 50 望 75 維 かっ 之 3 T 5 人新 T 例 見 老 判 之 カの を 維 斷 3 初 ~ n ば 持 す ば は め 佛 尙 す 8 全の 之 8 繭 〈豪 0 2 % 西 1= 12 違 傑 P 0 依 猶 西 5 2 ---20 德 て郷 3 世 T 出 川 居さ ナ 仕 來 幕 るか 72 ポ事な府 の大 位 を いの V で久 0 事 オす 程末 あ保 To 8 10 年 3 3 ン 唯 な餘 なに かっ 2 ご地 つ幕 現 岩 はがて府在倉

す 賴て ああや た府 代 たた 幕 是 と云 0 2 3 す 居 5 3 1 歷 10 13 は 3 財 5 12 3 5 云 し 云 史 1-2 誰 幕 本 3 to . & T 足 か 府 b n 办 8 考 -果 考 10 0 0 6 袁 10 75 遺 ~ 3 かる T 8 カュ 世 あ 大 老 3 を いめ 500 0 政 攻 9 きく 事 8 T 72 5 3 考 問 0 擊 to 3 8 分 ^ 0 新 3 題 \* T 云 3 手 L 言 勝 13 To 受 T 5 來 73 11 伯 8 0 H r 3 17 之 12 でれ 5 73 0 な自 b を 家 0 け 其 あ ば 6 < 500 op を T T 勢 3 13 8 T 0 な あ \$ 美 相 ば 袁 後 力 かる 5 外 8 13 德 n 3 事 當 3 15 世 12 を 自 0 カっ 111 2 云に熱 から 6 凱 至 維 假 持 n 3 仕 誠 JQ. 0) 0) T 2 3 是 Ŀ 末 6 -かず 令 人 瓦 す T \$ 8 袁 は 年 矢 3, り あ 3 \$ p 世 E 12 張 12 2 言 3 す 3 凱 世 當 9 叉 Š T 根 から べし 3 改 きた出 2 日 -0 凱 であ 云 A 5 革 來 T 本 0 か 4 物 5 \* 人 73 は 0 0 6 3 0 To 希 が物 維 < 德 困 斷 あ T 川新難望 行 今の 南 つな 兎 首 L 7 つ幕時がが 2

9

朝 にの 轉召 つ奉 權 廷 矢 勢 L 0 12 還 傾 を 15 12 L 張 のい 力 勅 奉 T 勿 50 分 方 T を 仕 話 論 12 す 還 0 T H 悉 1= 舞 カミ 拉 0) 3 L 6 果 本 < 2 あ 例 T 12 斷 で轉 2 T 將 あ 3 E 底 0 覆 3 かる は 12 軍 2 仕 13 て、朝 0 12 2 5 職 て、さう < n 7 Z 事 T す 當 は かご 始 T あ 奉 廷 L 3 T 成 4 3 還 0 時 め T 311 將 功 T 度 所 0 L 御 0 1/2 軍 維 委 3 家 L は カミ 12 德 T カミ 5 職 12 新 政 時 際 任 JII 大 1 權 に、朝 年 御 は 0 0 勢 カミ 方 權 來 事業 T 來 委 辭 To 0 は 德 10 をな 奉 其 川於 叉 任 退 南 廷 l, v 10 L 3 を 還 0 かっ 家 是 大 成 丈 75 政 5 12 は 思 8 權 10 權 8 來 0 3 から 2 逐 3 は 若 止 0 然 8 5 奉 云 奉 げ 호 L 5 b 從 To 還 還 5,2 5 當 5 云 0 來 3 あ 3 1= in 3 2 時 ず 0) 0 12 3 云 依 T 90 思 111 L n 3 \$ = 1 あ H 軍 併 2 j 2 T 73 云 德 13 2 te T 職 T 2 急 12 500 हैं। 思 居 F 大 藤

減と云 た本 T \* じ、そ 仕 0 統 3 舞 廷 3 12 云云 果 ---完 n した 全 12 斷 17 v 3 引 1= を n 8 政 3 出 續 行 ばなら ひ、さう 府 い。諸 かっ 0 來 李 は、矢張 廢藩置 老 12 維持 大 分 名 L 10. 筈 する T 縣 b かっ \_\_ 德 其 5 を 7 3 M 御 b 斷 あ 1-カマ は、到 行 家 2 委 3 3 た任 j L 0 云 を 底 た八 0 2 不 3 73 受 百 12 0 it 足 風 所 To 萬石 あ であ Z' た徳 な割 で、そ 8 幸 no 0 111 8 合 n で歳 さ共 から新 で徴 T を 10 德 朝 一七 + 111 12 發 廷 叉失敗 家 しても、日 の維 業 萬 を倒 く異 石 3 位 持 云 3 E. す L 2 から

今 8 4 總 B 統 77 1-73 朝 つせ 奉還 かる n 位 ども、名義上はさ を退 張政 居 2 3 さ云 いて、さ 矢張 を維 3 b 持 0 5 かっ 實際 は、其 して T は徳 < 處 共 居 るご云 事 12 和 實 JII 日國 は前 家 本が 30 の成 T 0 10 如立 權 < 力 で 政 2 萬 T を あ 權 世 袁 握 3 を 2 一世系凱 有 かっ T 6 2 德 τ 0) 居 力多 天 假 居 3 子こ た系 幕 0 3 大

年命の第二学県

3 2 3 2 言 私 て、非常 こふ つに T 12 を ^ 味 3 は 云 8 1. 0 < 誉 政 から 3 官 如 治 あ 6.3 T 3. 到 同 の收入を得 場の 何 來 ので 全云 人間 上 じ姿 3 底出 75 事で n の事總てが 0) 3 習 ぁ 3 カミ であ 來 氣 なく To 政 あ る。是も細 こをは、日 13 るかる あ るご云ふ る。そ 云 3. C 2 支那 あ do 是 n 尾 n 12 6 か 本 カっ 大 2 カミ 0 事、あら 掉 0 5 T 叉 10 9 數 \* 他 其 8 德 官 は T 12 9 年 日 JII 吏 3" 支 洗 12 間 時 B 3 3 T L 讓 0 代 3 形 75 0 0 73 狀 官 0 25, 3 12 L 弊 it 全 -態を 於 吏 陷 F 12 n 3 H 0 2 11 年 ば、如 支 論ずるさ云 無 > 8 來 T 色 那 弊 能 何 0 k 0 貴 を て、兎 何 害 10 處 あ 積 15 族 {C 3 弊 \$ 12 5 生 b 8 T 政 خ す 角 カコ 責 口口 ど、餘 8 體 6 5 を 任 Los 5 73 尙 75 78 B す b 12 程 除 T

20 6 實 官 12 生立 は つて、さうし く、奥 2 12 T 政 叉名 治 上 0 義 權 上 力共 \* 和 國 代 表 0 す 大 8 總 0 統 T To はあ

8 問 局 5 ざる 0 題 根 かる を < カオ T 本 17 87 方 て、其 益 T あ 9 改 衰 2 10 從 革と は日 滅 T 9 是 合 E 向 カミ 云 好 本 5 出 3 < 2 0 9 \$ T 來 8 行 8 行 つて、 新 13 0 史の例 は H 1= 0 出 さう 任 1 n 清 b ば 來 ぜ 朝 外 を以 共 8 L 0 T 73 和 B む 政 ても 8  $r_{\vec{j}}$ 國 否 威 p 力 3 0 12 を であ 73 3 上 知 云 るここが 云 2 の統 2 it T 事 5. 事 8 ----が到 ħ3 から 結 15 局 其 行 出 底 姿 支 0 は 來 出 -最 那 n s 來 あ T 3 後 總 得 8 も、結 ての 云 0 ~ 食 大 かっ 世

新 折 以 75 上 L 72 困 T 63 9 共 P 難 所 和 5 論 から で 國 あ は 0 あ 3 北 る、萬 さ云 位 上 基 方 礎 カミ カミ 萬 3 成 事 ---功 全 智 方 論 12 12 75 U 3 6 かる 3 12 假 成 力 B 功 0 定 T L 否 L 12 あ 13 B 3 3 3 Ŀ 云 が、南 1= 假 から 3 定 2 11/1/1 方は て、旦 T L 見 て、そ 2 T 南方 も考 案 尙 ^ 成 n 外 斯 \$ 功 73 12 5 果 早 云 す 3 必要 5 12 L < 3 ば T 挫

4 111

やへ本起逐織ら 200 n 6 者支 袁 行 L かに the が那 To 2 it to す T 斷 は 6 世 政の 2 行 比 今 凱 府 時 3 か明 1= 13 れが較 治 のがを 00 けを出的や北 支 + 0 T 乏 の成來 5 方 五 維 那 2 立 人 人互 年新の 3 L な 1= 12 12 官 居 のを留物 Tb 1 6.7 老 3 交間成學 2 合 > 0) 3 生 要維 3 云 通 0 T 10 6 かるし 符 習 あ途 75 す 2 B 12 氣 Fall L T 3 其 to 叉 3 T 2 げ 宜 見 1= 譯 T 8 3 0 の根 12 3 で行 宜い云 其 迄 對 か資據 5 < 0 3 1= L あ 力 3 け 13 0 維 T 見 をし 3 3 6.5 T 6 Sale 次 云 併 あ 自 新 0 n以 T 12 12 各 分 ふし は ば T 3 削 0 8 8 如 の兎 南 幾 中 は 5 藩 IIII かっ 5 方 5 米 < 當 12 12 0 央し on 志 利 言 は 角 其 のか政て T 13 革 第 新 の革 人 士 加 25 便 其 12 命 方 命 L 宜 を處 力引 若の \_ 亂 黨 事 にいの で組か 7 黑 がのは國 改 \$ につは船 0 立 5 そ家 革 人 あ 渡があ初 て興 T b 2 人浦 るめれを 8 間 3 意れの賀日てを組幾 73 2 かた

ふ 論 人譽 金 其 味 5 12 \* 云 C 0 op E T 間 0 欲 5 極 志 が依 3 意 1 3 人 つし に然 5 明 風 to 世 な め 味 T 1-L 書 間 0 事 T To 5.0 1. 中 老 簡 人 T F A 修 60 間 書 注 < 單 H 養 T 15 1 T けあ 13 6 E 意 居 併 0 + L つれる L 金 書 2 T 2 II. 金 10 居 60 T b 1 愈 n 12 此 眞 5 6 依 つて 自 分 かっ つた居 分け 云 要 行 成 5 9 6 T 2 つのが交 す 如 0 S b 動 n く事 人 30 T 3 記 何 書 業 間 名 かっ v € 3 8 譽 某 云 は は 7 5 1 0 其 63 は ふ胸 T 出 何 8 n 叉 はの Si 0 色 人奸 要か To 彭 汰 意 居 來 1= 睹 5 四 依 5 物 物 なあ 1. 3 3 0 ず 名 を何 自 3 6 3 から は 云 To 2 某 分殊 命 譽 見 云 鑑 0 T 3 だ のにん 分 は ----かっ 8 8 0 真 合 西 欲 0 さ動 要 17 1-L る成 つ郷 云から 行 たは L の擇 さない標 12 73 0 は 3 督 23 0 卽 進 ちやれい人 1 人 E IL 乏 間 物物 武 あ自 5 13 p 3 は T 73 V 5 12 L 3 そ其 8 分 0 意斯 12 名 て云評れの 3 8

第

\*\*\*\*

至

是あ行 3 が代 8 Z' 8 5 は 8 す 0 分 9 5 2 0 後 4 所 ~ で n 2 事 T 73 日 業 色 カミ à あ To T 5 も、薩 支人 4 B あ R 0 8 居 3 3 革 支那 宜 8 75 那 物 ħ3 云 2 云 摩 更 境 命 12 人 9 H 5 3 10 遇 To 6.2 12 黨 8 選 本 8 0 20 西 今 叉 1 そ 擇 は 5 3 0 T 0 鄉 此 j は 取れが如 あ は 12 \* 經 つは付 如 事 < 0 3 7 驗 + 6 支 革 2 T は助 何 後人 のに 頗 T 那 分 命 天 n 73 3 人依 3 に居 黨 0 6 下 缺付 2 8 國 から 人 容 \_ 30 3 T 點いか を 勃 易 物 n 云 選 でてど 預 發 から 12 にかる 3 3 あ 5 5 居 擔 L 維 頁 知 \$ 分 5 かっ 新 擔 nb 6 L T と云 17 Ď T 居 す 長 iQ. 0 3 は 12 5 3 3 2 改 2 思ふ。さ 答 事 幾 + n 5 T 革 き T 1= 分で、始 度 L 色 ^ カミ を話 か T 12 R 出の 2 小 此 5 大な 五 當 め 來 か T てす 1= 改 人 3 此 西の L 12 郎 の支な人れ た革 物 0 云 3 9 革 那 6 物 事をがでふ ば 新 命のぬが是 が遂居あ 事

T

3

0

を

3

To

3

蘭

73

500

6

8

初

500

L

て、そ

n

T

長

60.

0

民

0

T

13

2

12

あ

が、其

0 間

b

革

命

のに

げつに云大の 3 T. 75 政 激 所 So. ž 判 3 かる E 4 3 斷 野 3 云 兎 結 3 し L 3 着 家 E T 得 其 す 5 9 角 0 0 5 盒 n 後 かっ よ 3 1= -さ云 到 E 善 3 成 < は so. T 12 12 尚 草 落 3 仕 功 騒に 13 臥付 數 舞 せ 亂發 か ず 年 2 カミ < n 17.20 間 13 72 たか か準 悪 局 時 うし 備 面 判 12 < 已落 0 斷 13 付 念 カミ L -T < 變 付 10 ナ \* p 3 3 突 ポ 發 3 云 E レオ す 云 3 L 落 < 12 付 3 8 い。そ ン 事 事 0 0 < は bi n 12 p 3 ごう で兎 分 5 云 樓 12 起 3

ep は 今 迫 0 かる 時 3 0 は 間 云 3 外事 L 蘭 西 は 部 3. 何 13 0. D 0 革 2 因 To T 命 b 來 0 內 て時 伴 部 居 叉 3 の原 6 8 日 か本 0 因 1/2 6 0 斯 維 す かっ n 5 5 新 云 12 0 0 支那 3 ふ時 來 內 3 3 部 は 0 の違 8 淦 混亂、 0 2 3 7

75

事

10

13

8

かっ

8

知

n

\* 争

ार ।र 其 方ふ 右 0 か 8 仕 10 述 事 ~ から 12 成 T 功 8 T す b 今 73 3 0 あ かっ 革を 500 . 8 命感 j 黨 -12 かのる さ 立 譯 云物で 事 にあ はなる 餘つ鬼 程てに 大居角 なる今 る人日 疑間に 於 0 で手て あに革 る依 こっ黨

が倒本居が是さて 云 3 0 る其 維 事の 詰 12 は (3 8 0 今 は かに 3 あ 今 度 實 あ 德 當 際 3 川時 2 云 0 0 3 10 幕 E T 30 戰 1 外 \$ 多 は 府 旣 亂 15 筈 少 行 3 10 或 0 云 經 0 の主 は つはで 12 ふ験 注 關 13 8 3 は べつも 意 0 3 さ 事情 宜 8 12 0 あ to かっ 62 12 8 6 カミ 愈 かる 開 事 73 3 0 を は 開 7 維 殸 や南 7 17 5 國 新 論 あ 75 列 n 倒 2 15 < から ば To なら L 出 T 事雙 L B T 12 來 は 自 8 方 T 本 分 新 矢 12 今か の張見政 の事 日 5 間 維が 地新る 府 旣 見 位 新 志 L 3 3 あ 12 12 をい鎖 云 0 3 切 失 朝 國 30 時 是 迫で かっ 論 2 廷 6 10 B 8 3 12 のは H T 3

ド其人てしいのも居な 日も 73 つ所 本 8 かる 世 3 界 外 2 あ y け スは國 12 擊 廷 \_ 3 n 人 般 p3 73 叉 0 を T 0 B 500 - \* To 不に 組 利行 > 本 2 け 云 30 益は カミ 3 12 は T 3 最 折 點 72 10 n 當 人 12 8 12 15 T T 好 6 於 世 73 居 經 8 < 政 B T 2 T 府 12 3 驗 8 本 H 最 のて は や國 L 評 際 12 0 米 8 2 5 J 爲 利妙 判 つに n 75 1: 等 條 0 3 1= 加 te 9 約 慣 の親 0 得 0 が事 to 例 13 切 公 12 使 12 多 43 12 3 2 11 云 外 色 3 12 就 72 叮 通 L S 安 を T 0 噂 商 K 人 藤 T に何 は で に條 指 殆 あ 約 漳 來 7 對 教 ご無 12 あ馬 ^ z L 3 結 T T A つ等 T T 75 33 吳ウ 12 甘 理經 2 ンそ 50 < 强 す験 うに n たせれ云 ep 8 7 し就 かあ 爲 TT ンでふつに

のさ

T

直

1

を

改

3

12

Sag

3

T

之

處

0

は憂

JII

b

政

かっ を

12

b

73

かっ

2

た。其

朝

12 12 るば題外府幕 を 支 B 75 73 12 交は府 加 條 那 本 1= 6 5 就 却 1= 8 た、領 n T 2 T 對 T 於 12 0 段 8 露 失 6 L T P k 條 T 敗 5 西 12 土 T 盛 約 12 亞 清 見 L 10 を 朝 J: 15 E 事 T 於 Ш へに 0 譲 0 居 3 E T 幕 6 73 權 末 3 3 3 切 n 3 利 か 3 路 0 5 3 是 3 3 を か ょ 70 1 L から 叉 5 あ to 結 it 75 復 12 尙 西 か T 3 2 5 す 將 藏 8 袁 居 つた 先 . 3 來 問 遙 世 12 0 3 づ 3 姑 題 13 凱 te 3 5 1 2 か 1 1 軟 0 外 か れ云 就 弱 0 現 交 云 T 位ふ 間 T 12 在 間 3 か 0 0 は 英 傾 0 題 多 益軟 で 吉 4. 政 で 5 遙 月 利 T 府 あ 15 10 12 を十 弱 居 1= T る。そ 事 對 不 譲 費 餘 0 3 6 75 す さ年 傾 蒙 6 常 n 500 3 なを 3 な 古 1= を 12 13 け費 . 7 1) 此 新 條 0 德 nL あれ間 の政川件

で 3 3 かっ 3 か 洲 易 問 な 題 5 0 四 如 野き 130 6 あ其 る間 3 9 5 加 なへ 議られ をて 出日 す本 者 が が對 あ支

のるけを 關態 き支もの所 \$. 度 F 問 n 保 係 0 3 支 全 3 を 云 は 題 0 100 を 態 日 3 3 す 云 12 6 知 量 4 本 就 考 是 3 5 3 意 11 す は 方 3 0 ^ 12 な 云 自 確 5 H V 0 を n 6 分 然 3 本 3 n 多 ば は 判 西 Z' し日 な 0 12 かる 主 ば 自 然 本 い利 8 n 自 義 73 覺 表人 益 自 12 分 3 實 E 6 L 明に 上 於 信 誤 0 n 75 3 際 8 已 西 今 がり利 T 0 17 な 力 頭 日 to 75 で益 渝 To n 17 3 此 0 を いあ J: b あ ば 之 已 0 支 得 か 8 0 75 ば 3 12 13 那 ず 6 或 to かる 5 13 就 に支 日 T 國 知 12 te 6n 5 T B E ず n 得 本 西 12 は ず は 支那 す 老 32 本 12 洋 H 保 當 3 0 L 勿 1= 2 0 け 然 論 全れ政 あ れ勢 列 T 3 支那 國 L 3 府 To 依 っし -71 立 なけ も、吾 6 73 あ 然 T 三て にの T 英 於 勢 500 保 8 5 3 8 3 8. 2 う。あ 力 n N 全 其 T L 對 3 ば 多 9 T 73 n 唱 云 5 支 かっ 觀 3 1: 3 6 る等 那 ~ 0 の日

つに まれ場 B 國か 意 之 分 T 本 せ、日 か 11 志 を カミ 6 0 8 は 諸 6 自 自 12 る。其 支那 自 本 支那 分 分 依 む 人 0 0 を 5 す 0 0 利 10 1 かる 12 0 T 得ざる 益上 保 利 自 も其 利 分 保 12 0 全を發 け 全 益 5 如 3 3 上 其 支那 せ 0 L 何 加 立 あ 6 支 12 0 事 T 2 る。支那 那 n 意 を 言 ħs 支那 12 來 3 8 保 13 0 味 認 L 云 7 3 國 保 め 全 B を T 0 8 5 0 12 場合 3 全 明 3 居 4 保 6 0 支 せ、又支 を 全 3 6 來 あ To L 力 E 8 E n を 3 8 13 のきは T を は 73 自 主 な 0 1 然 有 v 覺 那 自 H 張 E 全 L を う云 分 人 n す n て、詰 あ T カミ ば 3 12 立 II T 3 P 最 困 2 必 場 8 困 居 5 5 分け 8 要 其 カミ 3 3 8.50 3 n 自 3 どすまい 違 云ふ 大 3 カミ 0 0 0 200 分 云 云 であ も、色々 7 73 ある 3 意 0 圣 3 3 味 2 b 0 ことは る。發 要 權 ので やう る。外 ご、自 を T は 利 吞 あ な とし ある。 み込 言 を る。そ 72 の諸 關 分 は 有 更 立 係 0 T

2 n で 5 を あ 云 2 て、決 0 0 は L 即 分 T 5 12 に 自 か 國 1= 0 0 言 L て置 利 は 益 70 問 63 道 て、さうして 題 德 で 上 は の見 73 地から出て 4 B 本 5. 0 も屢局 態度 來 T 3 面 云 居 0 à 3

で必要 と云 轉換 6 す 支那 0 3 を を かる 事 經 7 1= 確 て、其 めた E かる あ 3 \$ あ さ思 2 0 40 な 3 T 度 3 w 0 さ大な は、其の 毎に 思ふ であ (大正二年七月廿九日—八月五日大阪明日新聞) 何 0 2 る謬 等 て、殊 自 T 分 あ か の立 の損 見 12 る。是は支那 外 12 場で云 害を 陷 交 り、又大 0 局 其 12 3 の如く今後 の交際して居 73 當 8 3 のを 3 者なご 自 十分 0 不利 は、其 に自 る。國 の意 が蒙 益 覺 す を 3 味 3

命の第二等風

三九七

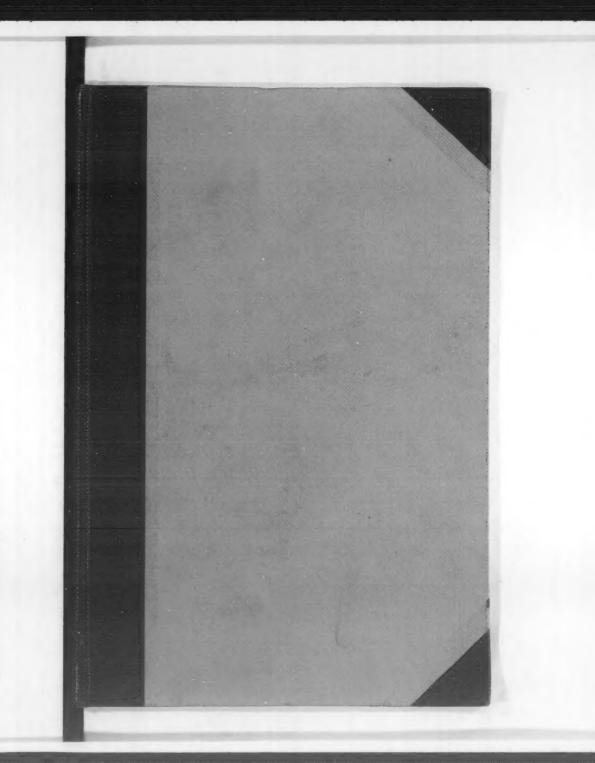

終